# أساطير

من الموروثات الشعبية الفنلندية



590

تألیف :لوری سیمونسوری رسوم : إرکی توومی

رسوم : إرسى لووم تقديم : هيكى بال<u>فا</u>

ترجمة: محمود مهدى عبد الله



# MYYTILLISÄ TARINOITA

# Toimittanut Laurj Simonsuuri

Kuvittanut Erkki Tuomi

Káántanyt Arabiakoi Mahmoud M. Abdallah

ظهرت هذا الحكايات في سلسلة – عن التقاليد والأعراف – بدأت الدوائر الفنلندية الأدبية في نشرها عام ١٩٧٤، وأعيد اصدارها في ثوب جديد جزئيًا بعد إدخال تعديلات ضرورية على بعضها وأساعاد بعضها الآخر، وصدرت في طبعات متتالية كان آخرها الطبعة الرابعة عام ١٩٩٩، إن هذه الأساطير تعرف العالم بمدى ثراء وتنوع أشكال الموروثات الشعبية الفنلندية التي اندثرت ومنها الأساطير التي تعرض نشاط الكائنات الخرافية وتظهر القوى الخارقة للطبيعة والقدرات المتجسدة لهذه القوى.



#### المشروع القومي للترجمة

# أساطير

# من الموروثات الشعبية الفنلندية

تألیف: لوری سیمونسوری

رسوم: **ارکی تـوومی** 

تقديم: هيكى بالفا

ترجمة: محمود مهدى عبد الله



# المشروع القومى للترجمة

إشراف : جابر عصفور

- العدد : ٩٠٠ - أساطير : من الموروثات الشعبية الفنلندية من إصدار الجمعية الأدبية الفنلندية - لورى سيموشسورى - إركى توومى - هيكى بالفا - محمود مهدى عبد الله - الطبعة الأولى ٢٠٠٤

هذه ترجمة لكتاب

# MYYTILLISÄ TARINOITA

Toimittanut Laurj Simonsuuri Kuvittanut Erkki Tuomi

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة شارع الجبلاية بالأربرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٦٢٥٣٧ فاكس ١٨٠٨٤

¿El Gabalaya St. Opera House. El Gezira, Cairo.

Tel.: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

# الحتويات

| 11 | مقدمة المترجم                         |
|----|---------------------------------------|
| 19 | قديم بقلم البروفيسور هيكى بالفا       |
|    | ا نبوءات                              |
| 25 | القـرين                               |
| 29 | ظهور القرين                           |
| 33 | ظهور شبح الشخص                        |
| 38 | ظهور حيوان ينذر بالموت                |
|    | قبل أن يصل خبر بالموت                 |
| 43 | إرهاص بالمن                           |
| 51 | محنة تنذر بالهلاك                     |
| 55 | الحلم الذي ينذر بالموت                |
| 60 | القتل العمد ،إشعال الحرائق ، نذرالحرب |
| 65 | استكشاف المستقبل ليلة العيد           |
| 69 | الخادمة تكشف المستقبل                 |
| 72 | العارفون بأحداث المستقبل              |
| 74 | نبوءة بموت ولد في البش                |
| 77 | لا مفر من القدر                       |

|     | <ul> <li>ظهور واختفاء الأشباح</li> </ul> |
|-----|------------------------------------------|
| 79  | ظهور الأشباح في هيئات آدمية              |
| 87  | منظر غريب                                |
| 89  | أصوات غريبة لها العجب                    |
| 94  | الظهور خلف المسافرين                     |
|     | المسوت ، الأمسوات                        |
| 101 | ساعة الاحتضار                            |
| 106 | الأموات لا يبقون في توابيتهم             |
| 111 | نزاع حـول التـابوت                       |
| 113 | البقرة هي جائزتك                         |
| 116 | الفتاة الميتة عاشقة الرقص                |
| 119 | لاعبو الورق في مخزن الجثث                |
| 122 | الأموات لا يظهرون                        |
| 125 | جزاء التعدى على جثة ميت                  |
| 127 | الجثة تنطق في التابوت                    |
| 128 | النعش يثقل وزنه                          |
| 132 | الميت يزور بيته                          |
| 150 | القمر ينير ويزهو والأموات تخرج وتلهق     |
| 155 | يمين الإخلاص الأبدى                      |
| 157 | القتيل بديد ترية مياركة                  |

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | الأطفال المقتولون             |
|--------------------------------------|-------------------------------|
|                                      | الصخرة التي تنضح دما          |
|                                      | جريمة القتل تنكشف             |
|                                      | المازحون في الجبانات          |
| دمه                                  | عقاب من ركل الجمجمة بق        |
|                                      | المتراهنون في الجبانة         |
| نابرنابر                             | الذين يخيفون الناس في الما    |
|                                      | أصوات تنبعث من القبور         |
|                                      | الليل في الكنيسة              |
| الكنيسة                              | صلاة الأموات ليلة الميلاد فم  |
|                                      | بقاء الجثة دون تعفن           |
|                                      | القية القاتلة                 |
| ن الجبانة                            | سكان أرض الكنيسة وسكار        |
|                                      | ساكن الحدود                   |
|                                      | أشباح أرض المقابر             |
| سحرة                                 | الملاعين ، الأقزام ، خدام الس |
| ح المقابر                            | الزوجة القابلة لزوجات أشبا    |
|                                      | الموتى الزائفون               |
| ية                                   | و السحرة والأقزام الخراف      |
|                                      | قدوم الساحر                   |
|                                      | أنوات الساحر ومعداته          |
|                                      |                               |

.

| 240 | خوارق الطبيعة في خدمة السحرة                          |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 245 | الساحر يعرض براعته                                    |
| 252 | الساحر يعالج المرضى                                   |
| 261 | الساحر يلاحق اللص                                     |
| 264 | طبعا سوف تتذكر                                        |
| 272 | الكلب يقرض جثة الحصان                                 |
| 273 | شعب الكنيسة وشعب أرض الجبانة تحت أمر الساحر           |
| 275 | الساحر يطلب العون من الكنيسة أو الجبانة               |
| 284 | التعاويذ الثلاث تحمى من الساحر ومن الشيطان            |
| 287 | القزم الجبار يطير في الهواء والخادم في إثره           |
| 293 | الأقزام الخرافية ليلا في الطاحونة والخادم يسترق السمع |
| 296 | الأقزام ليلة العيد في حظيرة البقر                     |
| 298 | القـزم يأخـذ مـذراة                                   |
| 300 | القزم الخرافي يعد بتنورة حمراء وخبز دائم              |
| 302 | ضيوف العرس يتحواون إلى ذئاب                           |
| 306 | الولد يتـحـول إلى ذئب                                 |
| 311 | الثور الأسود                                          |
| 320 | الساحر اللابي يتشكل في هيئة الطير                     |
| 324 | انطلاق الساحر                                         |
| 328 | الحياة تحت الماء                                      |
| 330 | مائلي نيراني – الرجل المائي                           |

| 334   | كويكاكوبونين وساحر الأعين         |
|-------|-----------------------------------|
| 340   | سحرة أعين اَحْرون                 |
|       | إبليس اللعين                      |
| 345   | الاتفاق مع الشيطان                |
| 351 · | البناءين الأحرار                  |
| 357   | الأم تهب فادها للشيطان            |
| 363   | موهوب للشيطان                     |
| 369   | الشيطان في حلبة الرقص             |
| 374   | الشيطان ولاعبو الورق              |
| 377   | الشيطان والفتاة المغرورة          |
| 379   | الشيطان وعازف الكمان              |
| 381   | الشيطان والفاسق                   |
| 382   | الشيطان وتاجر الخيول الغشاش       |
| 384   | الشيطان والقاضي الفاسد            |
| 385   | الشيطان وبذىء اللسان (اللعان)     |
| 386   | الشيطان ونقاش الكنيسة             |
| 388   | الوقت المتأخر من الليل في السوبًا |
| 392   | ليأخذني الشيطان إذا كنت غشاشا     |
| 395   | الشيطان والوكيل البغيض            |
| 399   | الشيطان يشحذ المنجل               |
| 403   | الشياطين تفك وتحبك الشباك         |

| 405             | الشيطان يمهد أرضا في الغابة                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 407             | الشيطان يعربد في البيت                              |
| 414             | الشيطان يعمل حمالا                                  |
| 419             | الأطفال المستبدلون (الطفل المستبدل بأخر منذ طفواته) |
| 421             | الشياطين تسلخ جثة مأمور التنفيذ الجشع               |
| 426             | المسافرون يشاهدون مصرع المذنبين على يد الشيطان      |
| 433             | المخطئ يصبح بعد موته حصانا الشيطان                  |
| 436             | ربان السفينة الشرير في مرجل الشيطان                 |
| 437             | أحذية من جلد القاضي                                 |
| 439             | الشيطأن يلبس جلد الجشة                              |
| 441             | الشياطين تخرج في مهمات شريرة                        |
| 442             | يتهمهننا دائما                                      |
| 444             | الشنق مزاحاب                                        |
| 447             | الشياطين تقدم أحيانا المساعدة                       |
| 448             | الشــيطان في نقلة على الطريق                        |
| 453             | الشيطان يشد جلد الحصان                              |
| 456             | الشيطان في هيئة حيوان                               |
| 457             | كلب الشيطان                                         |
| 458             | الشيطان نو الرأسين                                  |
| 459             | أكثر مكرًا من الشيطان                               |
| 461             | الشيطان والبومة القطة                               |
| 162             | الشــيطان واللوثري                                  |
| <del>16</del> 5 | المراجع                                             |

# مقدمة المترجم

تفضل البروفيسور آرنوتويفنن Dr. Aarnetolvanen أمين عام المعهد الفنلندى للشرق الأوسط (The Finnish Institute in The Middle East) بإهدائى كتاب Myytillisiā Tarinoita الذى يضم بين دفتيه ما يقرب من 9 أسطورة فنلندية ، ويعرض كتابنا هذا لترجمة مختارات منها تُعرف القارئ العربى بجانب من المعتقدات القديمه فى البلدان الإسكندنافية بشكل عام وفى فنلندا بشكل خاص ، وتحاشيت بقدر الإمكان الأساطير التى يدخل فى بنائها اتجاهات دينية أو تلك التى احتوت على عبارات بلهجة عامية أو تضمنت كلمات تقصر القواميس التى فى متناول يدى عن شرح معانيها .

وتفضل المفكر والباحث البروفيسور هيكى بالفا "Heikki Palva" أستاذ كرسى اللغة العربية بجامعة هلسنكى سابقًا .. بتقديم الكتاب .

وقد يدهش القارئ العربى أن يكون لدى فنلندا وعلى طول البلاد وعرضها تلك الأساطير الموغلة في اللامعقول المتآلفة مع بيئة ومناخ تلك الأصقاع الشمالية الزاخرة بآلاف البحيرات وبالمساحات الشاسعة من الفابات والتى يغمرضوء الشمس ليالى صيفها ويغطى الثلج أرض شتائها وتنعم بربيع وصيف يخلب الألباب،

وقد ورد في مقدمة الكتاب المرجع ما قد يفيد القارئ العربي نوجز يعض ما جاء بها في الآتي:

ظهرت هذه الحكايات في سلسلة عن التقاليد والأعراف بدأت النوائر الفنلندية الأدبية في نشرها عام ١٩٧٤، وأعيد إصدارها في ثوب جديد جزئيًا بعد إدخال تعديلات ضرورية على بعضها واستبعاد بعضها الآخر، وصدرت في طبعات متتالية كان أخرها الطبعة الرابعة عام ١٩٩٩. إن هذه الأساطير تعرف العالم بمدى ثراء وتنوع أشكال الموروثات الشعبية الفنلندية التي اندثرت ومنها الأساطير التي تعرض نشاط الكائنات الضرافية وتظهر القوى الضارقة للطبيعة والقدرات المتجسدة لهذه القوى.

إن الأساطير، كما يقال وذلك صحيح ، بضاعة متنقلة بين مختلف الشعوب، ورغم انتقال الأسطورة من شعب مجاور إلا أنها تتشكل وتتكيف مع البيئة الجديدة حتى تصبح جزءاً من نسيج حياتها ومن ثم من موروثاتها.

إن الأسطورة تكون عادة قصيرة وتحمل واقعة واحدة وغالبًا ما تتأسس على تجربة فردية تأخذ شكلاً فنيًا وتتطور وتصبح من الفنون الشعبية القصصية المحكمة في شكلها وتنتقل من جيل إلى جيل وما يجعلها تلبس ثوب الحقيقة انتماؤها لاسم محدد ومكان معلوم وكما يصدق الأطفال قصص الجنيات فإن عامة الشعب كانت تعتقد في الأساطير وتصدّقها بقدر ثقتها في شخص راويها .

والأساس فى الأساطير الفنلندية هو الإيمان بخوارق الطبيعة وقدرات الكائنات الخرافية مثل القرين والقرم والعمالقة والملاعين وما شابه وعندما تجد طريقًا نحو المعتقدات الدينية فإنها تأخذ اسم الشيطان أو إبليس وتنسحب على الاعتقاد بقدرة العراف والساحر على استدعاء الأرواح وتسخيرها في إطار ممتزج بالعلاقات الإنسانية،

تمثل الأساطير مختلف الأقاليم الفنلندية وتعطى صورة عن الثروة الأسطورية التى اندثرت والتى كانت مختزنة لدى الأشخاص أيا كانت درجة تصديق الشعب لها أو إيمانه بها ومن ذلك نلاحظ بوضوح كيف كانت العجائز يروين الأسطورة بكل الحماس والرهبة بينما كان الجيل القل عمرًا يروى الأسطورة نفسها باعتبارها قصة مسلية

إن العامل المهم الذى كان يُبقى على الأسطورة حية هو تداول الشعب لها بشغف وترديدها فى ليالى الشتاء الطويلة فى تجمعهم فى الأجران أو فى مخازن الأخشاب، وكان يجرى التنافس فيما بينهم على رواية الأساطير فى طريق السفر وأماكن المبيت ، ويستمع الأطفال لهذه الأساطير فى مواقع جمع التوت فى الغابة خاصة تلك الأماكن التى عُثر فيها قديمًا على شخص مقتول أو مشنوق أو مكان دفنت فيه جثة شخص ترددت عنه أشياء غريبة مخيفة ٠٠٠ وأى رهبة ورعب كان يصيب الأطفال والشباب الصغار عند سماعهم نشاط الكائنات المخيفة التى تروى لهم بطريقة وصفية مثيرة وهم يلتفون حول المدفأة فى ليالى الشتاء الباردة٠

وفكرة مختصرة عن فنلندا والظواهر التي تفريت مها مكشف لنا بجلاء منابع الأساطير وبواعث ظهور الكم الهائل من الحكايات الخرافية فمن المعروف أن فنلندا وهي إحدى الدول الإسكندناڤية تقع في أقصى شمال أوربا ويدخل الجزء الشمالي منها في دائرة القطب الشمالي ، عاصمتها هلسنكي وتشترك مع روسيا شرقا في حدود يبلغ طولها ١٢٦٩ كيلهمتراً كما يفصل خليج بوتنيا gulf of Bothnia غربا بينها وبين السويد ، ويحد فنلندا من الجنوب خليج فنلندا ويحر البلطيق • وتبلغ مساحة فنلندا ٣٣٨,٠٠٠ كيلو متراً مربعا ويتميز فصلى الربيم والصيف فيها بقصرهما واعتدال مناخهما وطبيعتهما الخلابة وشمس الصيف لاتكاد تغيب حتى تطلع ومن العبارات المستخدمة التي تثير خيال شعوب المناطق الدافئة والحارة "شمس منتصف الليل" و "ليالي الصيف البيضاء" (لا تغرب الشمس في شمال فنلندا لمدة شهرين من ١٧ أيار "مايق" إلى ٢٥ تموز "يوليق") ويسود البرد في الخريف وبشتد في الشتاء ويظل شهران لا تسطع فيهما الشمس وتتجمد أسطح البحيرات والممرات المائية والخلجان وتتراكم الثلوج في الحقول والطرقات وعلى أسطح المنازل وتصل درجة الحرارة إلى درجة مئوية تحت الصفر في النهار .

ويغلب الظن أن الفنلنديين ينحدرون من سلالة المهاجرين الذين توافعوا إليها قبل نحو ألفى عام من المنطقة البلطيقية (١) كما تجمع

<sup>( \ )</sup> تشير بعض الأبحاث الحديثة في علم الآثار إلى أن الهجرة بدأت بطيئة على مدى فترة طويلة من الزمن.

الأبحاث الوراثية على أن حوالى ٧٠٪ من الفنلنديين ينتمون إلى أصول أوربية ويعود الباقى إلى أصول أسيوية ، ويبلغ تعداد فنلندا حاليا حوالى ٥,٥ مليون نسمة منهم ٦٪ من جنور سويدية ، وقد كانت فنلندا قديما مستعمرة سويدية ثم بعد إحدى الحروب السويدية الروسية سلمتها السويد إلى روسيا القيصرية وظلت كذلك حتى استقلت ١٩١٧م .

يتبع ٨٦٪ من الفنلنديين الكنيسة الإفانجليكات اللوثرية "Lutheran -Evangelican" وواحد في المئة يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية و ١٢٪ لا يعتنقون أية ديانة، وبها عدد من المسلمين يبلغ تعدادهم ٢٥٠٠٠ نسمة هاجر معظمهم إلى فنلندا في الفترة الأخيرة من بلدان إسلامية وكذلك يوجد بها حوالي ألف نسمه من معتنقي الديانة اليهودية ،

وتنتمى فنلندا فى لغتها إلى مجموعة الشعوب التى تتحدث اللغات الفنائدية – الغارية وينتمى إلى هذه المجموعة ٢٣ مليون نسمة فى العالم وفى فنلندا حاليا لغتان رسميتان هما :الفنلندية والسويدية ، وهناك لغات الاقليات وأهمها السامى (٤٤٠٠ نسمة) ويعيشون فى منطقة لابلاند فى الشمال ، والرومز (٠٠٠ نسمة) ويعيش أغلبهم فى جنوب فنلندا

ومن الأشياء المميزة لفنلندا والتي شكلت أرضًا خصبة لظهور الأساطير:

المساحات المائية الشاسعة والعدد الهائل من البحيرات التى تفيد بعض المصادر أن عددها يصل إلى ١٠٠,٠٠٠ بحيرة ، وتضمنت بعض الدراسات الحديثة أن عدد البحيرات يتراوح ما بين ١٥٠,٠٠٠ ،

۱۰۰,۰۰۰ ، وترجع الاختلافات فى تقدير عدد البحيرات الفنلندية إلى المعايير التى استخدمت فى تلك الدراسات ، والعدد الكبير من الأنهار الصغيرة التى يبلغ عددها ۱۰۰ نهير وآلاف الجزر (٤٥٨, ١٧٩ جزيرة) وقبل كل ذلك الغابات الشاسعة التى تغطى معظم أرجاء فنلندا وما يتبع ذلك من نقل جذوع الشجر سوقا فى أطياف فى البحيرات وفى مجارى للياه وصناعة الأخشاب وما يلزمها من مخازن وغير ذلك

٧- ومن أهم المعالم التى أفرخت مئات الأساطير هو حمام البخار "السونا" الفنلندى المنشأ والذى لايكاد يخلو منه بيت ويقال إن فى فنلندا حاليا حوالى ٢,١ مليون حمام سونا (حمام لكل ثلاثة مواطنين) وكان لحمام "السونا" قديما قدسية دينية فلا يحدث فيه شجار أو سلوك غير لائق وكان أول ما يبنى فى البيت وفيه يولد الأطفال ويطبب المرضى ويحتمى به الشاردون من برد الشتاء ، كما كانت له طقوس وشعائر وأوقات مقدسة فى ليالى الأعياد وبعد الانتهاء من العمل فى الحقول وجمع المحصول ..إلخ .

"سومن منابع الأساطير وبواعثها التى لا نقل أهمية عن "السونا" هى منطقة "أرض اللاب Lapland" التى تشغل شمال فنلندا وبقع فى دائرة القطب المتجمد الشمالى وتكون شمس الصيف فيها أياما متصلة. من ذلك ترى أن الشعب الفنلندى لا يبتعد جغرافيا فى موقعه عن شعوب الشرق فحسب ولكنه يختلف تماما فى واقعه وأسلوب حياته ومعتقداته من جميع الوجوه ، وهكذا تجد أن الأسطوره قد تبعث من قلب الغابة

الكثيفة ومخازن الأخشاب الموحشة وسوق جنوع الشجر في المرات المائية والتنقل بالخيل ومركبات الجليد .

ولاشك أن بعض الأساطير تحمل أفكارا غاية فى الغرابة أو التفاهة أو الخرافة ولكنها وإن كانت قد اندثرت فإنها ترصد وجدان شعب أصبح اليوم فى عداد الشعوب الراقية،

فضلا عن طقوس السونا والمعتقدات الدينية والتي جعلت من الكنيسة والجبانات مصدرا ثريا لظهور الأساطير.

# تقديم

بقلم البروفسير: هيكي بالفا

كتاب (أساطير: من الموروثات الشعبية الفنلندية) يحتوى على مختارات مترجمة من الفنلندية للعربية من كتاب حكايات أسطورية من كتاب حكايات أسطورية Myytillisia Tarinolta أرسومات إركى توومى Erkki Tuomi الطبعة الرابعة عام ١٩٩٩ إصدار الجمعية الأدبية الفنلندية – هلسنكى، يتناول هذا الكتاب العقائد الشعبية الفنلندية القديمة من خلال الأساطير التى ظلّت تتوارثها الأجيال حتى بداية القرن العشرين.

وكانت العادة بشكل عام أن يتسامر القرويون بعد إنهاء أعمالهم فى تجمعاتهم المسائية بتداول هذه الحكايات ، تلك العادة التى كانت أيضا شائعة قبل جيلين أو ثلاثة فى قرى البلدان العربية .

وكان الباحث والفنان الفنلندى فى الموروبات الشعبية اورى سيمون سورى" قد نشر كتابه "حكايات أسطورية" عام ١٩٧٤ وفى عام ١٩٩٩ أصدرت الجمعية الأدبية الفنلندية الطبعة الرابعة له ، قام السفير محمود مهدى عبد الله بكل التقدير بترجمة مختارات منه تمثل مجمل النماذج السائدة التى احتواها الكتاب .

والترجمة من الفنلندية مباشرة إلى العربية تتطلب براعة راسخة فى اللغة وتنوقًا لها وتعمقًا فى ثقافتها ولا يكاد يصدق كيف استطاع السفير عبد الله أن يصل إلى مثل هذا الحس بلغة الأساطير الفنلندية والجو النفسى الذى ينسجها .

وغالبا ما تشكل الأساطير المتوارثة وعاءً للمعتقدات الشعبية السائدة في موطن الأسطورة ، ولاشك أن القارئ العربي يستطيع أن يتعرف على ملامح العقائد في مثل هذه الأساطير المتوارثة في بلده ، وفضلا عن ذلك فقد أعطت الثقافة المحلية الفنلندية كل أسطورة لونا ومذاقا خاصا بمكان نشأتها .

والحكايات التى ترجمها السفير عبد الله تتيح للقارئ العربى فرصة سانحة لمقارنتها بالأساطير الشعبية التى أفرزتها حضارته وتوارثتها أجياله في بلده .

# الأسطورة ودخول المسيحية إلى فنلندا

بدأت الديانة المسيحية تنتشر في فنلندا منذ عام ١٠٠٠ ميلادية قادمة من الغرب عن طريق السويد وفي عام ١٠٠٠ نشرت السويد سلطتها على فنلندا وعينت أول أسقف (مطران لاتيني) الروم الكاثوليك، وفي عام ١٥٠٠ بدأ إصلاح ديني يمتد من ألمانيا إلى جميع البلدان الإسكندنافية وانفصلت الكنائس عن التبعية البابوية الرومانية لصالح كنائسها الإنجليكانية اللوثرية.

وأولت الكنيسة اللوثرية اهتماما كبيرًا بتعليم الكبار وجعلت هدفها تعليم القراءة للجميع ، وبحلول عام ١٧٠٠ كانت المقدرة على القراءة سواء للخاطب أو العروس من متطلبات إتمام الزواج .

ورغم سيطرة العقيدة المسيحية بسرعة فقد بقيت المعتقدات الشعبية القديمة كامنة لفترة طويلة متمثلة في المخلوقات الأسطورية المتعددة : الشيطان ، العفريت ، القرم الخرافي ، ساكن الغابة ، ساكن الماء ، الغول ، الشبح ، البعبم ، الساحر ، العراف ، الشامان ، ولم تتجسد هذه المخلوقات في أشخاص تعطى لها أسماء كما لم توضع في مقام الإله وانحصرت فقط في كائنات خرافية تظهر وبمكن مشاهدتها في ظروف معينة ، ولم تكن لها دلالة على المعتقدات الشعيبة الفنلندية القديمة السابقة للمسيحية والتي كانت غير مترابطة إلى حد ما وكانت تدور في الغالب حول الاعتقاد في السحير ومن الأسس الراسخة للمعتقدات الفنلندية الشعبية القديمة في زمن تلك الأساطير اعتقادهم أن الإنسان له روح تخرج من جسمه عند موته عن طريق الفم وتواصل حياتها في هيئة طيف ، وتستطيع الروح أيضا أن تخرج في جولات خارج جسم الإنسان أثناء نومه ، من ذلك كان الحذر من الحديث أمام جسد الميت بكلام غير طيب عنه إذ قد يحدث أن تكون الروح قريبة من الجسد وتسمع كل شيء ، ويرتبط بذلك اعتقادهم أن الجبانات والأماكن القريبة منها تكون عادة مسرحًا لتجوال أرواح الموتى وفيها تقع حوادث شاذة غالبا باعثة على الخوف . وتحكى الأساطير عن مشاهدة الروح على شكل طيف شاحب ولم تكن تستخدم كلمة "روح" بل كانت تطلق عليها طيفًا أن شبحًا .

وفى الأسطورة يظهر الأموات للعين أحيانا كأشخاص أحياء ولكنهم يتكونون من فراغ يتلاشى في لحظات . كانت الأساطير مألوفة في المجتمعات الفنلندية منذ عدة أجيال بعدها دخلت الأسطورة في نسيج الأدب ولم تنتقل مع الإنسان من مجتمع القرية إلى المدينة . وبحلول عام ١٩٦٠ كان التركيب السكاني الفنلندي قد تغير جذريا بعد التحول إلى المدينة مع تسارع تصنيع البلاد ومعها تلاشت تدريجيا المعتقدات الخرافية القديمة، وعندما دخل التلفاز عام ١٩٦٠ لم يعد الناس في الريف واقعيا يتجمعون في المساء ويتسامرون بتداول الحكايات والقصص الخرافية .

وكان اهتمام الفنانديين بالميراث الشعبى قد سبق منذ ما يقرب من قرنين من الزمان وتزايد بشكل خاص مع التيار الرومانسى عام ١٨٠٠ من جهة ومن جهة أخرى مع تزايد التطلعات والطموحات الشعبية ، فقد كانت فنلندا حتى عام ١٨٠٩ تابعة السويد وكانت لغة البلد الرسمية هى السويدية ولم يكن للغة الفنلندية وضع رسمى وكل ما نشر بالفنلندية في ذلك الوقت كان يتصل بالعقيدة : الإنجيل ، كتاب التراتيل ، بعض كتب التعاليم أو الخطب والمواعظ الدينية ، ورغم أن فنلندا ألحقت بروسيا عام ١٨٠٩ وأصبحت دوقية كبرى متمتعة بالحكم الذاتى فقد ظل القانون السويدى سائداً وظلت اللغة السويدية أيضا سائدة في مكاتب الحكمة ثم بدأت اللغة الفنلندية في عام ١٨٠٠ تأخذ مكانها في الدوائر الرسمية شيئا فشيئا إلى جانب اللغة السويدية .

وتجلى الطموح الشعبى فى استكشاف جذور حضارته والتعرف على مويته وكان جامعو الأشعار الشعبية القديمة على رأس هذا العمل الذي احتل فيه "إلياس لينروت Elias Lonnrot مكانا مرموقا ، لقد صاغ

"لينروت" القصائد القديمة معا لتصبح ملاحم شعبية أطلق عليها اسم "كاليفلا Kalevala" ونشر أول مجموعة ملحمية منها عام ١٨٣٥ وظهرت المجموعة الثانية عام ١٨٤٩ ولم يكن أبطال "كاليفلا" أبطال حرب ولكن علماء قديرين ومغنين وعازفين وكان لتأثير "كاليفلا" وإلهامه الأدبى والموسيقى والتشكيلي أثر السحر في بلورة الهوية الفنلندية حتى كان إشراف فنلندا على الاستقلال عام ١٩١٧ أمرًا مؤكدًا لا جدال فيه

\* \* \*

لقد ضم أرشيف الشعر الشعبى القديم مئات الآلاف من القصائد وكمًا هائلا آخر من التراث الشعبى جرى حفظه بعناية في مقر الجمعية الأدبية الفنلندية في هلسنكي وهو من أضخم أرشيفات الفلكلور في العالم إن لم يكن أضخمها في مجاله ، ولا شك أن فنلندا من البلدان الرائدة في أبحاث ودراسات الموروبات الشعبية .

هيكى بالفا

#### نبسوءات

# القسرين

كان الاعتقاد السائد أن لكل إنسان قرينا وهو طيف أو روح لا تراها العين ، ويسبق القرين عادة صاحبه ،منهم من يسبق بيوم أوليلة ومنهم من يسبق بقليل ، وهناك أطياف جريئة في "ريكي Riki " تلزم أصحابها وتظهر للآخرين ، والقرين يشبه صاحبه ويماثله في كل شيء لقد رأى المرحوم والدى طيفا وتعرف عليه عن كثب وقال عندئذ "حتما سيأتي صاحبه راكبا فرسه إلى هذا المكان" وفعلا حدث ما تنبأ به والدى

### مونیق Muonio

#### \* \* \*

كان يقام حفل عرس فى أحد بيوت قرية "الما يوكى Ilmajoki عندما وصل رجل يدعى "كابو Kaapoo" يرافقه شخص آخر شاهدهما البعض من الخلف ثلاثة أشخاص ، وفى طريقهما إلى العرس قال "كابو" لرفيقه " ما هذا الذى يمنعنى من مواصلة السير؟" ، توقف كابو وفكر فعلا فى العودة من حيث أتى ، ولكنهما واصلا طريقهما إلى الحفل ، وفى بيت العرس عثر على كابو مطعونا بخنجر وقد فارق لتوه الحياة .

سال الذين لاحظوا أن الرجال كانوا ثلاثة عن الثالث الذى كان معهم ، أكد رفيق "كابو" أن أحدًا آخر لم يكن معهما ، تمتم الحاضرون مؤكدين له أنهم كانوا ثلاثة .

كان الثالث هو قرين كابو يمشى مصاحبا لهما رغم أنهما لم يروه، وقد حاول القرين منم "كابو" من الذهاب إلى حفل العرس

#### المايوكي Ilmajoiki

#### \* \* \*

يحكى أن رجلا جاء ممتطيًا جواده إلى بيت فى مزرعة كبيرة ، وصل إلى الفناء الخلفى للبيت وربط فرسه ووضع أمامه العلف والماء . وعندما خرج صاحب البيت ايرحب بالضيف لم يشاهد أحدًا . وبعد وقت قصير حضر إلى المزرعة رجل مشابه تماما وقام بما قام به الفارس الأول وعندما سئل الرجل عن حقيقته قال إن الذى وصل سابقا له كان قرينه يسبقه دائما إلى حيث يذهب ، يُرى أحيانا ولا يُرى أحيانا أخرى . وانتسلا Rantsila

#### \* \* \*

حدثت هذه الواقعة منذ ما يقرب من ٦٠ عاما في أبروشية "أسكولا "Askola في قرية "فاهيارفي Vahjaivi"

كان يعيش فى الأبروشية رجل له ولد وحيد وكان يعدّه ليصبح خياطا مثله ، وفعلاً أصبح الولد صانعًا قديرًا ولكنه أدمن الشراب وقت أن كان الحصول على الخمر سهل يسير فى كل مكان ، سلك الابن سلوكًا سيئا في البيت وكان كثير الشجار مع والده حتى إن والده طرده من البيت بعد أن أصبح لا يطيقه .

ظل الولد سنوات عديدة طريدًا لا يُعرف له مكان ، وفي إحدى الليالي عندما كان الوالد يرقد مستيقظا في فراشه سمع أنينًا صادرًا من جانب السرير ، نظر الوالد ناحية الصوت فرأى بوضوح ابنه راقدا على الأرض ، سأله والده: كيف دخلت وقد أغلقت بنفسى الأبواب جيدًا ؟ أجاب الولد: دخلت من فتحة المدخنة إلى داخل الأنبوب ثم إلى هنا ، قال الأب "إنك لم تأت من ذلك الطريق فلا يظهر عليك أثر للسناج قال الولد "قد جئت بسرعة من "هلسنكي " Holsinki ودخلت حقًا من المدخنة " ، نهض الوالد وشرع في إعداد فراش لولده ، عندئذ سمع صوت ارتطام كسقوط شيء واختفي الولد .

أصابت الوالد دهشة شديدة ولكنه عاد إلى فراشه وأخذ يفكر حتى أدرك أن ما شاهده ليس إلا نبوءة خاصة بولده .

لم يغمض الوالد جفن حتى نهض مبكرًا وامتطى جواده مسرعًا إلى هلسنكى البحث عن واده فعثر عليه فى اليوم نفسه مريضا منهكا وحمله عائدا إلى البيت.

وبعد أن شفى الولد شرعا فى العيش معًا بعد أن أقلع الولد عن الشيراب وكل أنواع المسكرات وسيارت الصياة مع الخياط وولده على أفضل ما يكون .

أكد الخياط صدق هذه الواقعة لعشرات الأشخاص .

أسكولا Askola



ظهـور القرين

## ظهور القرين

# رؤية الناس له تنذر بموت صاحبه

حكى أن سائق قاطرة كان يعمل على الخط الحديدى الشمالى وكان يشاهد دائما رجلا عجوزا نائما على القضبان ، كان يراه كل ليلة في المكان نفسه وكان يضطر التوقف بقاطرته ، وعندما ينزل ليتحقق من أمر الرجل ، كان لا يجد أحدًا .

لذلك السبب قرر السائق ترك العمل على ذلك الخط وطلب التحول للعمل على الخط الحديدى المتجه إلى "فيبورى Viipuri" وفعاد تحول إلى هناك.

وفى إحدى المرات وهو سائق رأى شخصًا راقدًا على القضبان وعرف فى شكله الرجل العجوز نفسه الذى كان ينام فى طريقه على الخط الحديدى الشمالى فلم يأبه له ولم يشأ أن يوقف القاطرة ودهم الرجل وفوجئ بعد ذلك أن ما شاهده كان رجلا حقيقيا ويقال إن السائق قد فقد وظيفته بسبب ذلك الحادث.

## فيهانتي Vihanti

هذه الواقعة حدثت منذ ١٨ عاما أثناء الحرب، في الأفوس Alavus ، في ذلك الوقت شياهد الراوي صياحب "سياكس برج" Saksberg في المضرن يمسك بمنجل طويل يلمع كالفضة في أشعة الشمس .

سأل الراوى فتاة فى المنزل متعجبا عما يفعله صاحب البيت فى ذلك الوقت ، أجابت الفتاة : إن صاحب البيت لا يتواجد أصلاً وإنه مسافر فى عمل ما . أدرك الراوى أنه قد رأى شبحه ، وبعد أسبوع من هذه الواقعة عاد صاحب "ساكس برج" من رحلته مريضا ومات .

## ألاقُوس Alavus

\* \* \*

قد يكون ذلك في عام ١٨٩٠ عندما قام حفار القبور في "بتايا فزى "Petäjävesi في إحدى ليالى الصيف بحفر قبر وكان ذلك قرابة منتصف الليل .

وبعد أن أتم حفر القبر حمل أدواته إلى داخل البرج وأغلق الباب وتوجه إلى حجرة الصصاد لكى ينام ، وأثناء ذهابه رأى مالك الأرض أمام البرج يسوق طقم خيل بكل جلال وفخامة ، وانفرج باب البرج وبخل مالك الأرض بينما اختفت العربة والحصانان ، وعاد حفار القبور إلى البرج واختبر قفل الباب فوجده مفتوحًا ، أغلق القفل من جديد وذهب لينام . بعد أسبوعين حمل حفار القبور جثة مالك الأرض إلى البرج ؛ فقد مات من إدمان الشراب .

بتايافزي Petäjävesi

فى صباح أحد أيام الإثنين وقت عتمة الصباح الباكر حمل تليمذان: أخ وأخته من "ريهى فالكما" "Riihivalkama أمراً إلى سوق "فورسا Forssa" وعندما وصلا بالقرب من غابة "فيكس برج Viksberg" شاهدا أمامها "بنتى Pentti" رميلهما فى المدرسة يحمل حزمة من الأغصان التى تستخدم فى صنع المكانس تعجب التلميذان كيف يستطيع زميلهما "بنتى" الخروج والسير رغم أنه مريض . حاول التلميذان اللحاق به ، كان "بنتى" يسير سابقا لهما بنحو نصف كيلو متر ثم دخل إلى الغابة وألقى ما معه على كومة كبيرة من الأغصان الجافة التى سمع صوت تكسرها ، واختفى فى الوقت نفسه. وعندئذ أدرك التلميذان أنهما شاهدا شبحاً . بعد مرور يومين وصل إلى سمعهما أن "بنتى" قد مات .

#### تميلا Tammela

\* \* \*

قالت السيدة "فى. ٧" إن صاحبة بيت "كيراماكى " kierämäki من قرية «كارسولا كيمنكى "karsula kiminki رأت نذيرًا بموت زوجها وكان ذلك كالآتى:

وقت عتمة المساء قد دخلت السيدة إلى الحجرة ورأت أمام المدفأة رجلا راقدًا على الأرض وفي رجليه حذاء نو رقبة طويلة ، اعتقدت السعة أن هذا الراقد على الأرض هو أحد الضيوف الزائرين ، خرجت من الحجرة وسئالت أولادها "من ذلك الرجل؟" : - قال الأولاد "لا يوجد أحد هناك" !! وذهبوا جميعًا للحجرة لاستطلاع الأمر ولم يجدوا أحدًا ، وبعد أسبوعين حضر إلى البيت مُمرّض لعلاج الأب ، ذهبت السيدة لإبلاغ زوجها الذي كان يجلس أمام المدفأة .

وما إن فتحت السيدة باب الحجرة حتى سقط الأب فى نفس المكان وبنفس الرضع الذى سبق أن رأت الشبح فيه ، لقد مات الزوج بالسكتة القلبية Saaärijrvi سارى يارفى

\* \* \*

عندما كنت في العاشرة من العمر غادرت في عمل من قرية "هابا" لكوي إكلا " Käykkää وكان ذلك قبل بدء العام الجديد .

عند عودتى رأيت ولدًا وبنتًا يخرجان من لسان الأرض المتد فى الماء وقد أخذا يدوران يدًا فى يد ويؤديان رقصة كلها حيوية ومرح . كانا يرتديان ملابس مشرقة يمكن أن نقول إنها بيضاء اللون يحملان شارتين ترفرفان مع حركتهما الراقصة ، وما إن نظرت باندهاش إلى مرحهما وصخبهما حتى اختفيا فجأة من أمامى . ذهبت إلى المكان الذى كانا فيه يرقصان فلم أجد أحدًا ولم ألاحظ أى أثر لأرجلهما رغم وجود طبقة رقيقة من الناج كانت قد تساقطت حديثا .

لم أشعر بأى خوف وقصصت ما رأيت على العجوز فقالت "هذا بالتأكيد بنذر بشيء".

نزل في الصيف التالى أحد القضاة ضيفًا على العائلة مع ابنه وابنته وكلاهما فوق العاشرة من العمر يرتديان ملابس جميلة أعجبت كثيرًا بينى وبين نفسى بهما ، ذهب الشقيقان السباحة عند لسان الأرض نفسه التى سبق أن رأيت الواد والبنت يخرجان منه، كانت هناك بوامة عاتية اختطفت الواد معها فاندفعت البنت التى تكبره سنا لإنقاذه واكن الدوامة كانت أقوى منها وحملتهما معا معها ، ومضى وقت طويل قبل أن يُعشر على جثتيهما ... وفي الدوامة نفسها غرق أخرون .

فيهتى Vihti

# ظهور شبح الشخص ينذر بموته

عندما كنت فى بيتى فى "هانزكى ماكى Hanske mäki "رأيت مرة شبحاً أو شيئا مثل الطيف عند الشاطئ المقابل للبيت . رأيت رجلاً طويل القامة فى ملابس بيضاء يجرى بقوة وبثقل حتى إن الأرض كانت تقعقع تحت وقع أقدامه ، التفت لأرى لأى ناحية يتجه فوجدت أنه بعد أن قفز من على سور الساحة الخلفية بدأ يعدو مرورًا بى ثم هبط مباشرة من مرتفع "هوبو" Huppu، لم يكن أبدًا إنسانا عاديا لأنه كان فارع الطول بشكل مخيف .

عندما عدت إلى البيت أخبرتهم بما رأيت ، كان تقدير بعض السامعين أن ذلك بالتأكيد هو "قابض" جاء يترصد حالة موت معينة ، ولم يمض وقت طويل حتى مات رجل "هوبو" العجوز .

رايسالا Raisaia

\* \* \*

فى ليلة مقمرة ، غادرت خادمتنا إلى القرية ، وعندما كنت مع ربة البيت فى الداخل وصل إلى سمعنا صوت سعال قوى من الفناء الخلفى وصوت خطوات شخص يجىء من أسفل نافذة الحجرة ، فكرت فى من

يكون ذلك الذي يمشى هناك، نهضت وقررت استطلاع الأمر ، وتملكني الرعب واقتلعر بدنى حتى أحسست كأن جلدى أصبح قشوراً صدفية عندما رايت كائنا – وياله من كائن – يتجول هناك ، كان الكائن أسود اللون فارع الطول حتى كاد يصل رأسه إلى سقف البيت ، إحدى رجليه رجل اَدمى والرجل الأخرى مثل رجل حصان ، عليه معطف يتدلى حتى الأرض ، استجمعت شجاعتى وخرجت إلى الفناء لمشاهدة هذا الكائن فلم أجد شيئا كما لم تكن هناك أى أثار لأقدام على الثلج الذى كان قد تساقط من وقت قريب .

ذهبت إلى الجيرات واستفسرت منهم إن كان أحد قد جاء من ناحيتهم باتجاهنا وكان جوابهم أنهم لم يشاهدوا أحدًا . ماتت جارتنا العجوز بعد ذلك مباشرة وأدركت أن ما شاهدته كان إرهاصا بموت تلك المرأة .

### كيتلى Keitele

\* \* \*

كنت شابة وكنت أعمل خادمة ، وفى أمسية شتوية كنت عائدة من عند الجيران وفى طريقى إلى البيت رأيت عربة محملة بالقش تأتى نحوى أصابتنى الدهشة فى أول الأمر ... ما هذه العربة التى تتأرجح على الطريق ، تحولت دهشتى إلى رعب عندما لاحظت أن تلك العربة تسير دون حصان ودون شخص يدفعها أو يجرها ، بدأت أردد بعض الصلوات التى أحفظها عن ظهر قلب ، وانحرفت هربًا عن الطريق

وخوضت بعيدًا في الحقل ولكن دون فائدة ؛ فقد جات العربة مباشرة نحوى ، وما إن أصبحت في موقع قريب جدًا أمامي تحولت العربة باهتزاز قوى إلى سحابة سوداء من الدخان ، أصبت بإغماءه وعثر على بعض الناس وحملوني للبيت ولم تمض سوى أربعة أيام حتى لقيت جدتى حتفها في حادث مفاجئ .

### ناكيلا Nakkila

\* \* \*

كان يعيش أخى فى كوخ أطلق عليه اسم "هرفى كوربى الله عادة فى صباح يوم "Naato" ، فى منطقة " ناتو "Naato وكانت له عادة فى صباح يوم العطلة أن يذهب للتدفئة فى السونا بينما يكون حصانه منهمكًا فى تناول علفه .

جات إلى السونا وجلست على المقعد الخلفي امرأة فارعة الطول عليها قميص أبيض وحول عنقها عقد ذهبي اللون . وجه أخى نظرة مباشرة نحو عينيها ولم يجرؤ على التحول عنها حتى اختفت من أمامه ، وعندئذ غادر أخى السونا وجلس على المقعد الكبير مكتوف الذراعين لا ينبس ببنت شفة . سألته زوجته عما حدث له حتى أصبح شارد الفكر، قص عليها ما شاهده في السونا وقال لها " نعم : سوف أموت قريبا "

وبعد أربعة أسابيع تقريبا مات بالتهاب الزائدة الدودية

**Huittinen** .

فى إحدى أمسيات العام الجديد ذهب رجلان باتجاه الجسر المسمى الباكوسكى Leppākoski فى طريقهما إلى دار العبادة ، وفى ضوء القمر شاهدا رجلا يجرى بقوة على طول جانب النهر حتى إن فسائل الصفصاف كانت تهتز ، أندهش الرجلان ولم يعرفا من ذلك الذى يعدو هناك ، ذهبا فى أثره ليستطلعا الأمر فلم يجدا أحدًا ، كما لم يكن فى الثلج الذى يغطى الأرض أثار لأقدام .

وفى الصيف ذهب صبى يدعى " Lauri" إلى منحدر الماء وبينما كان يخوض فى الماء الضحل حول المسيل وجد الرجل ميتًا فى قاع إحدى البرك.

#### Kuhmoinen

\* \* \*

كان والدى منهمكًا فى عمله فى مصنع للحديد فى "فارت سيلتا" Värtsiltä، وفى صباح أحد الأيام عندما ذهب الرجال للعمل ، شاهدوا كما شاهد أبى امرأة تجلس فوق ساقية للماء وقد أخذت مكانها بكل ثبات رغم أن عجلة الماء كانت تدور .

كانت المرأة عارية تماما تمشط شعرها الأسود الطويل ، عندما اقترب الرجال منها دارت مع العجلة وذهبت تحت الماء ، بعد بضعة أيام أمسكت النيران في المصنع وتراقصت ألسنة اللهب واحترق معها رجال عديدون لم يتمكنوا من النجاة .

**Kitee** 

فى فصل الربيع وكانت الأرض قد خلت من الثلج ذهبت المرأة العجوز صاحبة الكوخ إلى السوق لبعض شئونها ، تركت المرأة فى البيت فتاة فى الرابعة من عمرها وكانت البنت حينذاك فى أتم صحة ، رأت المرأة العجوز وهى تستقل العربة لبيتها فتاة صغيرة عليها رداء أبيض تجلس على صخرة على جانب الطريق حاسرة الرأس كاشفة عن ساقيها ، اندهشت المرأة وحدثت نفسها لمن تكون تلك الطفلة التى تسير عارية الرأس فى ذلك الطقس البارد ، وما أن حوات المرأة وجهها نحو البيت حتى اختفت الطفلة وغابت عن الرؤية ، وعندما وصلت العجوز للبيت وجدت الفتاة مريضة وكانت قد تركتها فى أتم صحة ولم يمض سوى يومين حتى ماتت : لقد كان الشبح يطلب الفتاة .

**Pielavesi** 

## ظهور حيوان ينذر بالموت

طاردت المرأة العجوز ثعلبًا وحاصرته في جحره ، واكنها وجدت في الجحر حيوان اللّقام (١٠ ميتا ، يقال إن ذلك كان نذير شؤم وقد ماتت المرأة العجوز قبل مرور وقت طويل .

#### Kittila

#### \* \* \*

سـقطت بطة من خـلال مـدخنة المدفـأة إلى الداخل ، لم يذبح أهل البيت تلك البطة ولكنهم أطلقوها كانت البطة نذير شوم ، ففى الربيع التالى ماتت فتاتان من أهل المنزل ، حدث هذا منذ ٣٠ عاما .

#### Kittil

#### \* \* \*

فى إحدى أمسيات الربيع كان عامل المزرعة في قرية "هايستلاً 'Haiustila' ثُمِلاً نائما على قضبان السكة الحديد فدهمه القطار خلال

(١) اللَّقَام أن الشرة: حيوان ثدى نهم من أكلى اللحوم

الليل وسار فوقه ، قبل وقوع الحادث كان هناك كلب فى الأنحاء قد شعر بوقوع حادث مرعب ، فظل يجرى ذهابًا وإيابًا من مكانه حتى فناء بيت العامل يصرخ وينبح ويندفع فى غضب ناحية قضبان السكة الحديدية ثم يتراجع فى تعاسة وأنين ، لم يكن الكلب يستطيع رؤية النائم لأنه كان فى مكان لا يسمح له برؤيته ولكنه شعر بالكارثة قبل وقوعها

#### Nakkila

#### \* \* \*

فى قديم الزمان كان البحارة يحكون عن حياة البحر وحوادته العديدة ، ولكن أكثر ما كان مرعبا لو أن طائر الموت جاء إليهم وشاهدوه عندئذ كان الموت مصير أحد البحارة ، يقال إن طائر الموت كان ضخما وقبيح المظهر شبيها بالغراب ولكن أضخم منه بكثير ، لم يكن يصدر صوتا ولكنه كان يجلس على سطح إحدى قمرات السفينة أو إحدى الأشرعة أو يطير فوقها من مكان لأخر وكان يرافق السفينة عدة أيام دون طعام ، يحط حيث يوجد مكان ، يشخص ببصره مثل البومة ، أيام دون طعام ، يحط حيث يوجد مكان ، يشخص ببصره مثل البومة ، ولم يكن يغادر السفينة حتى يكون أحد البحارة قد ابتلعته الأمواج ، حكى الولد "يوها aub لأخته "صوفا" sofia" أنه عندما كان يعمل بحارًا في رحلات إلى إنجلترا جاء طائر أسود كبير إلى السفينة ، حذر بعارًا في رحلات إلى إنجلترا جاء طائر أسود كبير إلى السفينة ، حذر لا يغادر السفينة حتى يكون واحدًا منا قد لقى حتفه في الأمواج) ظل لا يغادر السفينة حتى يكون واحدًا منا قد لقى حتفه في الأمواج) ظل

الأسطورة إن أكثر البحارة شبأبا أمسك به وأخذ يعدو مسرعًا فأنزلقت قدماه وسقط متدحرجًا عدة مرات على ظهر السفينة حتى سقط فى البحر وغرق ، عندئذ طار الطائر بعيدًا ولم يعد ثانية .

#### Kalanti

\* \* \*

كان الولد ساعى البريد يحمل الرسائل بين سونكا موتكا موتكا Saivomuotka وسايفوموتكا Saivomuotka: وفي إحدى المرات أمسك بطائر الطهيوج (١) وذبحه ، لم يكن الطائر ليخطئ الولد لأنه كان طائرًا مسحورًا ، قالوا للولد . "أيها الولد المسكين لا تتجول افترات طويلة في هذه المنطقة مادُمْت قد أمسكت بطائر حي عادر الولد إلى السويد حيث ذهب إلى الطبيب لمجرد خلع سنة من أسنانه ولم يظل الولد على قيد الحياة أياما كثيرة بعد ذلك .

### إنون تكى يو Enontekio

\* \* \*

فى إحدى المرات جاءت عربة يجرها حيوان الرنة من "صونكا مواتكا Sonkamuotka عندها جاء طائر كبير عبر البحيرة وحلق فوق بيت "بكالا أوكو Pekkala Auku" ، طار بعد ذلك أمام بيت "كولتمو

(١) الطهيوج: طائر من رتبة الدجاج

"kultimo ونقر الباب بمنقاره ثم تحول ودق على زجاج نافذة بيت "آلا Ala"، في الوقت نفسه وبينما كان الطائر راقداً على ظهرة أقدم ولد أخسرس من بيت "آلا Ala" على قتله نتيجة لذلك أسرع سكان "بكالا Pekkala" في ترك المكان، وفي بيت كولتمو ماتت صاحبة البيت ومن بيت "آلا" مات ذلك الولد الأخرس السابق ذكره، مثل هذا الطائر الشؤم توجد حيوانات شؤم في الغابة، ومثل ذلك الطائر العجيب موجود هناك ولم يكن يعرفه أحد.

## إنون تكى يو Enontekio

\* \* \*

قديما عندما كنت مع بعض أبناء عمومتى فى الهبيوس Luoplois وكانوا يدرسون المحصول فى الجرن جاء طائر رمادى اللون على مدخل الجرن ، نظر إلينا وأخذ يئن بشكل عجيب ، طردناه ولكنه عاد لنفس المكان على مدخل الجرن وحدَّق فى أعيننا وزقزق صائحًا بشكل مخيف . أحسست أن لهذا الطائر موضوع ما بسبب منظره العجيب وصوته الغريب .

بعد ساعتين تقريبًا وصل رسول عسكرى من ثكنات "لامى Lammi يحمل إلينا نبأ يقول إن أخاهم الذى كان هناك مجندًا قد لقى حتفه فى حادث مفاجئ. ذلك الطائر كان نذير الموت .

Lammi

( )

كان راوى هذه الواقعة منشغًلا فى عمله فى بيت 'كالليو الاها"، وفى يوم من الأيام سقط طائر الطهيوج على مدخل البيت ، قامت الخادمة فأطلقته داخل البيت وحاوات قطة الانقضاض عليه لأكله ، ولكن ربة البيت حالت دون ذلك وظل طائر الطهيوج يصفق بجناحيه تحت المائدة ، كان الذى حكى هذه الواقعة جائعًا وجاء الطائر بين رجليه فأمسك به وذبحه وجعل منه حساء ، وعندما كانت الليلة التالية شاهد جردًا يقرض سرج الفرس ، وبعد يومين مات من أهل البيت ثلاثة أشخاص : الجد العجوز ، الأب الشاب ، والأم

### لبافيرتا Leppavirta

# قبل أن يصل خبر بالموت

## إرهاص بالموت

فى إحدى الأمسيات سمعت من جهة الجار الذى يبعد ٥٠ مترًا من مسكنى صوتًا عجيبًا مثل صوت قطع أشجار الخشب ، انتابنى شعور غريب لأنى كنت أعلم أن البيت مهجور تمامًا ، تنصت لبرهة مندهشًا ، بدا لى الصوت كأنّ مسمارًا يُدق فى صندوق كبير أو جارور خشبى ، أسرعت لاستطلاع الأمر سواء كان هناك شخص يعمل بذلك الشكل المتواصل أو أن سكّانا جددًا يعيشون هناك لم يعلنوا عن وصولهم ، وجدت نوافذ البيت مغلقة والستائر مسدلة والباب مغلق بالقفل كما هو ، وعندما طفت حول البيت لم أسمع من داخله حركة أو أى أثر للحياة ، تغلبت على دهشتى ووضعت المنزل تحت نظرى مراقبًا إياه طوال الليل ، واكن لم أر أو أسمع بعد ذلك من البيت شيئنا .

بعد بضعة أيام وصلت أنباء من (بوهيان ما Pohjanmaa بان ما بان مات هناك .

مولتيا Multia

فى بيت ريفى يسمى "هوهتامو Huhtamo" مرضت الأم العجوز وكان رواق البيت مملوءا بألواح الخشب التى يرص عليها الخبز ، وفى إحدى أمسيات أيام الآحاد بدأت الألواح تقعقع بشدة وظلت كذلك طوال الليل ، ورغم محاولة أهل البيت أكثر من مرة استيضاح الأمر ومعرفة كنه تلك الأصوات فإنهم لم يقفوا لها على أى سبب، عندئذ قالت الأم العجوز التى سمعت أيضًا هذه الأصوات المشئومة . " هذا بالنسبة لى معناه أننى يجب أن أرحل " ، وفى صباح اليوم التالى قالت العجوز مرة أخرى لرجال البيت الذين كانوا يجهزون هراسة الغلال :

"جهزوا المخزن جيدًا ليستقبل جثة ميت " ، وفى الصباح نفسه لفظت الأم العجوز أنفاسها ، وحينئذ أدرك أهل البيت أن قعقعة ألواح الخبز كانت نذير الشؤم بموت الأم .

## كالفولا Kalvola

\* \* \*

مرض صاحب بيت أوليلا كارفيا allila karvi المريض من يوكيوى Jokioi لزيارة ولده، وعندما كان الأب بجوار سرير ابنه بدأ فجأة يسمع ضوضاء من جهة الباب الخارجى مثل صوت أرغن أو مركبة جليد تسير حول الحجرة وحتى باب البيت ، سمع المريض الصوت وقال المريض "هذه قيثارة السماء جاءت لاستقبالك يا ولدى". ومات الولد بعدها ببضعة أيام ،

سوميرو Somero

ربما كان ذلك منذ ٣٢ عاما وكنت في رواق البيت في فيناماكي Viinamaki عندما أتى من دكان الحداد صوت طرق قوى على سندان ، وكان الصوت طرقًا متعاقبًا بمطرقة وقدوم ، كان الوقت منتصف النهار في الشتاء وفي ذلك الوقت لا يتواجد عادة أحد في دكان الحداد ، ذهبت بنفسي لاستطلاع الأمر ، كان كل ما حول دكان الحداد كما هو، وكانت طبقة الثلج التي تساقطت على الأرض كما هي لم تمس ولا توجد آثار ظاهرة عليها ، ولم يكن يوجد دكان لحداد آخر في المنطقة أو على بعد كيلو مترات يمكن أن يأتي منه صوت طرق مماثل ، مات صاحب البيت عندما جاء الصيف ، لقد كان الطرق نبوءة بموته .

# ساری یارفی Saarijarvi

\* \* \*

عندما كنت مدرسًا احتياطيًا عام ١٩٢٠ – ١٩٢١ في المدرسة الابتدائية في "هانكاسالمي Hankasalme" وفي عتمة صباح أحد الأيام زارني التاجر "سورنين Suurenen" وزوجته وقالا: " تعالى على الباب واسمع كيف يجرى شحن ألواح توابيت الخشب في المقبرة العامة القريبة من الجرن"، قريبا سيئتينا خبر بموت شخص كما يحدث دائمًا عند صدور هذه الأصوات"، ذهبت معه للتنصت، وسمعنا نحن جميعا بوضوح صوت قعقعة شحن الألواح، اعتقدت أن هناك أناسًا يشحنون الخشب، ولكن التاجر "سورنين" أكد لي بعد ذلك أنه لم يكن يوجد أحد هناك وأنه قام في الصباح بفحص الآثار التي قد تفيد بشيء ولكن كان كل شيء كما هو وغطاء الثاج على الأرض لم يمس، في الليلة التالية

مات الحداد الذي يسكن في المجاورة من كثرة الشراب ، قالت عائلة "سورنين" من المعتقد أنهم كانوا يجهزون أخشاب تابوت الحداد".

### کیورو Keuru

\* \* \*

بعد ظهر اليوم السابق لرأس السنة الجديدة ، كانت أمي تجلس على سلَّم الفناء عندما سمعت من ناحية قربة "كابريلا Kairila" مـــثل صوت مسح لخشب البناء بالمكشطة ، وقيفت الأم مندهشية واعترمت العودة للداخل للاستفسار عما تسمعه ، لأنه لم يكن في مثل تلك العطلة ليقوم شخص أيا كان بمسح الأخشاب ، وفي نفس الوقت توقف الصوت ولكن عندما عادت إلى الفناء ، بدأ الصوت يعود مرة أخرى ، كان عليها أن تذهب لإخبار الآخرين وتوقف سماع الصوت مرة أخرى ، وهكذا استمر الوضع لبعض الوقت . مكثت الأم عند السور وعندما همت بالانصراف سمعت الصوت للمرة الثالثة ، عندئذا أسرعت وقبل أن تصل للداخل توقف الصبوت ، كانت الأم منضطرية اضطرابًا شبديدًا وهي تحكي ما حدث وقالت : " بالتأكيد هذا بعني شيئًا" وبعد وقت قصير مات في قرية "كاريلا" ثلاثة أشخاص أوسطهم كان طفلاً ، ولا أذكر الاثنين الآخرين لأنى كنت لا أزال صغيرة ولم أكن أعرف كل سكان القرية من الجيران ، قالت الأم إن ذلك كان صوت شبح ينذر بموت شخص ، وبعد ذلك كان يقال عن مثل ذلك الصبوت إنه الشبح.

### سوونیمی Suoniemi

كان صوت دق المسامير في الأخشاب نذيرًا بالموت أيضًا: قبل موت ب . ج . سُمع صوت دقدقة المسامير ، كان الوقت ليلاً عندما بدأ فجأة يصل صوت مكتوم إلى الأذن ومن وقت لآخر يأتي طرق مرة ضعيف خافت ومرة قوى صاخب ، كان أغلب الظن أنه صوت سكان الكوخ البعيد ، كان معروفًا أنه لا شيء آخر سوى نذير الشؤم هو الذي يحدث مثل ذلك الصوت الذي كان إرهاصًا بموت شخص ، وفي الحال أتى الخبر بأن ب . ج قد لقى حتفه ،

وبمثل ذلك الصوت جاء النذير بموت . v.H. وزاد على ذلك اشتعال نيران عالية شوهدت على الجانب الآخر من البحيرة وقال المشاهدون: "ذا بالتأكيد نبوءة الموت".

#### Pielavesi

\* \* \*

قبل موت والدى بعام سمعت بنفسى فى قاعة المعيشة الكبيرة فى منتصف الليل شخصا يدق بمطرقة كبيرة على سندان ثلاث دقات متتالية أصابنى الهلع وذهبت مرتعًدا فى طلب جدى ليرى ويسمع ، ولكننا لم نسمع شيئا بعد ذلك ولم نشاهد أيضًا شيئًا ، ومن ركن القاعة التى جاء منها الصوت لم يكن هناك سندان أو غيره ، ذلك كان بالتأكيد إشارة بالموت ، وفعلاً كان نذيرًا بموت ثلاثة أشخاص ، فبحلول الشتاء كان قد مات أبى وفى الضريف بعد ذلك مباشرة ماتت ابنتى وأخيرًا وبعد وقت قليل مات ولدى .

حُمل هؤلاء من البيت إلى المقبرة ، ولم يحمل بعد ذلك أحد وقد أكون الأخير الذي ينتقل من غرفة المعيشة إلى هناك .

Urjala

\* \* \*

كان ذلك منذ ٣٢ عاما قبل يومين من حلول السنة الجديدة وكان كل أهلنا منشغلين بهذه المناسبة ، في المساء أتت من الخارج إلى أسماعنا صلصلة أجراس من التي تعلق في رقبة الحيوان ، أعطى الصوت إحساسا أنه يقترب من ناحية "ساراماكي Saramaki"، قال أحد الأشخاص "إلى أين يذهب الآن أوسكاري "Oskari"، كانت أجراس فرس "أوسكاري" تصلصل ، وكان الصوت يعلو شيئًا فشيئًا ، وعندما وصل إلى الفناء نبح الكلب واندفع للخارج ، وعند الدرج توقفت الصلصة وفي نفس الوقت أيضا عاد الكلب ساكتا وذيله بين رجليه . قال صاحب الكوخ : "لم يكن ذلك سائق حقيقي ما دام الكلب قد عاد بذلك الشكل بعد أن كان ينبح بشدة " ذهب الرجل الخارج يستطلع الأمر ولكنه لم يشاهده آثارًا للفرس . ذهبوا جميعًا ومعهم شعلة للوقوف على حقيقة الموضوع ، لم يجدوا شيئًا في الفناء رغم بحثهم في كل اتجاه ولم يشاهدوا آثارًا على الثلج الذي تساقط من وقت قليل وظل الموضوع غلمضا دون تفسير .

فى اليوم التالى ذهب الرجال لعملهم فى قطع الأشجار وخرج شقيقى الأصغر يتزلّج بعد مغادرة الرجال دون أن يلاحظه أحد ،

كما أنه نفسه لم يكن حذراً ، وظل يتزلج تحت الأشجار فسقط بعضها عليه ومات . اعتقدنا أن المسلصة الخفية كانت نذيراً بموت أخى،

Kivijärvi

\* \* \*

فى صباح اليوم الثالث من شهر ديسمبر الساعة الرابعة والنصف صباحا سمعنا كركبة صوت ممتد مكتوم ، استيقظت زوجتى وسالت مذعورة "ما الذى يحدث" حينئذ انتبهت وقلت : "لا يوجد شيء ذو بال... لابد من أن الكلب هو الذى يكركب".

فى الحجرة المجاورة كانت شقيقة زوجتى نائمة وقد استيقظت أيضاً وأخذت شمعة مشتعلة وجات تسال إذا ما كنا قد سمعنا قعقعة صاخبة ، نظرت خارج النافذة ولكنى لم ألحظ شيئاً ، حضرت والدتى من حجرتها. وأخذت شعلة ودارت بها جميع أنحاء المبنى ، لم يكن بالناج المتساقط حديثاً أى أثر لأقدام هنا أو هناك ، وفي الساعة الخامسة تكررت القعقعة للمرة الثانية ، ذهبت لكى أستطلع الأمر فشاهدت خادمة الجار التي أخبرتنى أن حماتي تحتضر وإذا أردنا رؤيتها علينا الإسراع بإلقاء نظرة عليها ، وقد لحقنا بها ولو لم يوقظنا النذير لما كنا قد تمكنا من وداعها .

Multia

فى أحد فصول الشتاء كان أبى يعمل فى حرق الخشب لصناعة الفحم النباتى، وأثناء انشغاله ليلاً فى حراسة المفحمة : بدأ يصل إلى سمعه صدوت تقطيع أشجار من غابة قريبة ، ومع أنه نادراً ما يجرى تقطيع لأخشاب الشجر فى ذلك الوقت فقد حدث ارتطام وسمع فجأة سقوط شجرة وتكسر أغصانها ، عندما جاء الصباح تفقد الأب جيداً أنحاء الغابات القريبة فى المنطقة ولكنه لم يشاهد أثراً لشىء ، كان قاطع الشجر هو الموت ، كان يجهز ألواح تابوت ارجل يدعى "بافو "Paavo" عدد ذلك فجأة. ترسخ الاعتقاد لدى والدى بأن قاطع الشجر فى الغابة لم يكن سوى الموت .

Vierema

# محنية تنيذر بالهيلاك

قدم شخص من "لوفيسا Loviisa" في طريقه إلى بيته في وقت متأخر من الليل، كانت العاصفة شديدة وكانت معه حمولة ثقيلة من الملح اضطرته للسير متمهلاً، عندما وصل إلى منطقة ثلجية وجد رجلاً عجوزاً يسحب مزلجة وعلى المزلجة أجولة صغيرة كثيرة . كان العجوز يجاهد مع مزلجته ، قال له الرجل : "يمكنك أن تسير ولكن ليس في هذا الجو الصعب والطريق به عوائق والحمولة ثقيلة" ، جلس العجوز فوق حمولته وأمسك بالحبل بإحكام ، وتقدم الاثنان قليلاً على الطريق الرئيسي ، بعد ذلك غادر العجوز وشكر الرجل مساعدته قال : "إنني ذاهب إلى "هوهتاس يارفي Hartola" سأكون هناك سبعة أسابيع حيث يموت هناك خمسة أسابيع هناك يموت ثلاثة أشخاص، ثم أحضر إلى "هونلا هناك خمسة أسابيع المورد فتموت وقتئذ ، هذا ما حدث فعلاً رغم اعتقاد أهل البيت أن الرجل قد أصابه الجنون عندما كان يحكى مشاهدته الرجل العجوز الذي ساعده في النقل .

يالا Jaala



فى هذا المستنقع المذكور قابلنا جمهرة عجيبة المنظر لم أشهد مثلها فى حياتى ، منهم من هو عبارة عن رأس فى الهواء ومنهم ذو العاهة أو من ليس له رأس .

جئت إلى قرية "أنكامو" في رفقة أطفال المدرسة الابتدائية عبر طريق المستنقع المسمى "ريتني سوو Rytisuo"، في هذا المستنقع المنكور قابلنا جمهرة عجيبة المنظر لم أشهد مثلها في حياتي ، منهم من هو عبارة عن رأس في الهواء ومنهم نو العاهة أو من ليس له رأس أو بدون جسد ، لم تكن عليهم ملابس بشكلها المعروف وكانوا يصدرون في مشيهم صفيرًا وحفيفًا وكأنهم يتحدثون بكلام غير واضح ، كان علي أن أتأخّر كثيرًا مع طفل آخر ، عندما وصلت للبيت نظرت من الشباك فوجدت فناء المزرعة مكتظا بتلك الكائنات . كان بصحبتي العديد من الأولاد الآخرين يستعدون لنزول التل ولكنهم لم يرغبوا في ذلك لوجود هذه الكائنات في فناء المزرعة .

سمعت من أهل البيت أن رجلاً عجوزًا من الجيران قد مات .. وكان ذلك العجوز شقيق صاحب البيت .

### هوکی بوداس Haukipudas

\* \* \*

حدث من ثلاثين عامًا تقريبًا أن كنت نائمًا مستلقيًا فرأيت الجدة الراحلة تأتى وتدخل الحجرة وتتوارى خلف الملابس، فى الوقت نفسه انفتح الباب ووقف الجد أمامه باسطا ذراعيه، أسرعت الجدة ناحية الجد وحاولت أن تندس بين ذراعيه ولكن الجد ضغط على ذراعها واختفيا فى الوقت نفسه.

لم أشعر بأى خوف ، نهضت فورا وكانت الساعة حينئذ تقارب الرابعة والنصف صباحًا وكان أهل البيت مستيقظين . قلت : 'الآن

جاءت الجدة في طلب الجد ، سمعت حينئذ أن الجد بدأ يتوجّع بشدّة من معدته وكان حتى لحظة مضت في أتم صحة، واشتد عليه المرض حتى مات في الساعة الحادية عشر صباحًا ، حقيقة لم ينتابني الخوف مطلقًا من المشهد الذي رأيت وأعتقد أنني كنت مستيقظًا .

ساری یارفی Saarijarvi

# الحلم الذي ينذر بالموت

رأت والدة الراوى فى منامها كيف جاعها ثلاث فتيات عذارى من فتحة صغيرة فى باب الحظيرة وطلبن منها بعض الطعام واكنها رفضت طلبهن . عندئذ قالت الفتيات للسيدة أنت ترفضين إعطاعا طعامًا ، ذهبت إحداهن عند خزانة الأطباق وأخذت ملعقة وكسرتها وألقت بأجزائها على المكان الذى أخذت منه الملعقة ، بعد ذلك غادرت الفتيات مرة أخرى من فتحة باب الحظيرة . عندما استيقظت السيدة من نومها قالت إن ذلك الحلم إنذار بسوء، وبعد بضعة أيام مات ولدها الصغير .

\* \* \*

كان زوجى وكيلاً لمزرعة كبيرة فى ناحية "فيبورى "Viipuri، وفى المزرعة نفسها كان يوجد رجل يعمل فى حرفة حرق الأخشاب لصناعة الفحم النباتى ، وفى إحدى الليالى ظل حارق الخشب يغنى وهو مستغرق فى النوم "لقد انتهى زمنى ، وسوف يأخذنى الموت"، وظل يردد هذه الترتيلة ، وعندما كان يوقظه الأخرون كان يعود للنوم ويعيد الغناء ، جات ليلة ثانية وغنى الرجل مرة أخرى نفس الترتيلة وكذلك حدث فى الليلة الثالثة، وكان عدد كبير من أطفال القرية يتجولون بجانب المفحمة

وهم يغنون فشاهدوا فوق المفحمة تابوتا أسود اللون . ذعر الأولاد وذهبوا إلى بيت المزرعة حيث قصوا ما شاهدوه.

فى الصباح غادر الرجل وحده لإحضار الفحم، وانتصف النهار ولم يعد ، كان الرجل قد اعتلى رأس المفحمة لفتحها فسقط داخلها واحترق حتى الموت. كانت المفحمة قد أوقدت قبل ذلك بأسبوع ولم يفكر أحد أنه لا يزال بها نار مشتعلة ، كانت أغنية حارق الفحم فى منامه والتابوت الذى شاهده الأطفال نذيرًا بموت الرجل محترقًا .

Litti

\* \* \*

لدينا حلم آخر لازات أذكره: كنت أنا وأخى "جوسى Jussi" في الجبانة وقمت بحفر ثلاثة قبور وفي القبر الرابع عثرت على حلقة سوار ذهبي، وحفر أخى قبراً واحداً وعثر في ذلك القبر على كيس من النقود الفضية . وعندما فتح وبدأ يتفحص ذلك الكيس تساقطت منه بعض القطع الفضية داخل حفرة القبر، اقترح أخى أن نتبادل ما عثرنا عليه وقال أعطني هذا السوار الذهبي وأنا أعطيك كيس الفضة ، قلت له إن الفضة والذهب ليسا من نوع واحد ولا يصلح تبادلهما فالذهب له قيمة أكبر .

عندما انتهيت من العمل عدت البيت وقصصت ما رأيت في منامي في أحسلت أمّي: "سوف توارى في أرض المقابر ثلاثة من أغلى الأشخاص عليك".

بالنسبة لشقيقى فقد غلبه حزن شديد أسلمه للقبر ، كما أصيبت نوجته بالجنون حتى ماتت وبالنسبة لى فقد مات لى ثلاثة أطفال . سومساسالمي Suomussasaim

\* \* \*

شاهد رجل في منامه على شاطئ قريته ثلاثة قدور معدنية لغسل الثياب ، أحد تلك القدور أفضل من القدرين الآخرين ، سأل الرجل في الحلم أيضًا والدته مندهشًا "ما الذي يصنع بهذه القدور كلِّها" وأجابت الأم أنه لا غنى عنها جميعًا ، عندما استيقظ الرجل في الصباح تذكر الحلم بكل وضوح وحكاه لرفقائه كان على يقين من أن ذلك الحلم يعنى أن بعض الناس في قريته سيواجهون الموت وخلال نصف العام مات في قريته ثلاثة أشخاص واحد منهم كان معلمًا مرموقًا ولأجل ذلك كانت أحد القدور في الحلم أكبر أو أفضل من القدرين الآخرين.

### Mouhijärvi

\* \* \*

قبيل موت زوجى عام ١٩١٢ رأيت بنفسى فى الحلم أن قاطرة للسكة الحديد تدخل باحة منزلنا ، كنت مندهشة لماذا جاء زوجى بالقاطرة إلى البيت. كان زوجى فى نوبته الليلية وكان عمله فحص القاطرات، انتظرت عودته فى الصباح للبيت ولكن رجلاً جاء يحمل خبراً أن زوجى يرقد فى المستشفى ، لقد أصيب عندما تواجد لبرهة تحت إحدى القاطرات ، لم أدرك وقتها لماذا رأيت ذلك المشهد فى الحلم .

#### Viipuri

كان المرحوم والدى يسكن على الجانب الآخر من "مايا ماكى Majamaki"، وفى إحدى الليالى عندما كان نائمًا كالعادة جات امرأة عجوز عنده وقالت: "انهض واخرج" ولكن والدى لم ينهض وواصل نومه، عادت المرأة العجوز ثانية فى الحال وقالت: "انهض واخرج قد مات ولد "هيكى مينا Helki Miina"، نهض والدى وبحث فى الحجرة فلم يجد المرأة العجوز، فى الصباح ذهب والدى إلى "هالتو Halttu" وتحدث هناك عن ما شاهده فى منامه وكانوا يعرفون فى "هالتو" أن ابن "هيكى مينا" حقيقة قد مات فى الليلة السابقة.

#### Konnevesi

\* \* \*

وصل اثنان من الأصدقاء إلى بيت وأمضيا فيه الليل كل منهما فى حجرة مستقلة عن الآخر ، لم يكد الأول منهما أن يغلبه النوم حتى رأى أمامه صديقه وقد ظهر على وجهة الحزن والأسى وأخبره أن صاحب المكان يريد أن يقتله وطلب من رفيقه أن يسرع لمساعدته ، استيقظ الرفيق ولكنه اعتقد أن ما شاهده لم يكن سوى حلمًا خادعًا . وبعد برهة عاود النوم، ظهر له صديقه من جديد وتوسل إليه أن يسرع لأن القتلة المجرمين موجودون في حجرته ، مرة ثانية اندهش الرفيق وانتابه قلق زائد بسبب تكرار ذلك الحلم وأراد الذهاب لصديقه ولكن الإرهاق غلبه فعاد لنومه ، ظهر له صديقه للمرة الثالثة شاحبًا ملطخا بالدم مليئًا بالرضوخ والكدمات وقال "يا لحزني وأسفى أنك لم تأت لإنقاذي رغم أنى

طلبت منك ذلك، لقد انتهت حياتى ، خذ بثارى ، فى الصباح تقابل أمام البيت شحنة من روث البهائم، اطلب تفريغها، وسوف تجد جئتى مخبأة فيها ، اصنع لى قبرًا وعاقب الذين قتلونى". كان الحلم كبيرًا ومفصلاً وواضحًا لا يداخله الشك، نهض الرفيق من فراشة وأسرع إلى المكان الذى أشار إليه الحلم وقابل شحنة الروث فأوقف الحوذى الذى بدا عليه ارتباك شديد ، ومن أول محاولة للبحث وجد جثة صديقه ، تأكد أن شبح صديقه قد أتاه فعلاً ولم يكن ما شاهده حلمًا .

## سافون لينا Savonlinna

# القتل العمد، إشعال الحرائق، نذر الحرب

كنت أشتغل عاملاً في بيت 'نوركا Nurka'، وكنت في الخريف والشتاء أذهب في عتمة الصباح للعمل في الغابة ، وفي إحدى المرات بعد أن قطعت حوالي نصف كيلو متر من البيت واجتزت مرحلة من الغابة سمعت مرة واحدة ثم سمعت عدة مرات صوت خراف وكان الصوت يعلو أكثر بشكل يدل على محنة تواجه تلك الخراف أو ما شابه ، بدأت أبحث عن آثار أي خراف في الثلج الذي كان قد تساقط في الليلة السابقة ولكني لم أجد أثراً ، تحدثت بعد قليل عن ما سمعت مع صاحب البيت الذي كان قد وصل لتّوه ولكننا لم نجد تفسيراً لذلك، بعد أربعة أيام احترقت حظيرة الجار بكل ما فيها حيث كانت تضم خراف مزرعتين معاً.

### کارکو Karkk

\* \* \*

قد يستطيع الأعمى أن يصيب الهدف ويصل بفكرة فى ذهنه إلى مبتغاها ، كذلك شأن النبوءات القديمة، لازلت أتذكّر عندما نشبت الحرب بين تركيا وروسيا ، فقبل نشوب تلك الحرب بعام تقريبًا رأيت هنا فى أوريفى دلا Orivedella ظاهرة طبيعية فى الأفق ناحية الشرق، رأيت

ساعة الغروب ضوءً مستطيلاً كبيرًا فى اون الدم الأحمر القانى وقد استمر ذلك الضوء لمدة نصف ساعة ، وكانت تلك الظاهرة الطبيعية مرئية للقرية كلها ، للشعب والكاهن، وأتذكر علاوة على ذلك أن الشيوخ من نوى الشعر الأبيض قالوا إن الحرب تنبئ عن نفسها وإنه قبل خراب المدينة شوهدت مثل تلك الظاهرة الطبيعية ، وكانت قد حدثت هذه الظاهرة فعلاً.

# أورى فيزى Orivesi

\* \* \*

جاء ضيف إلى "أنجلى Angeli" لقضاء الليل ، وبعد أن أوى إلى فراشه بدأ حيوان الفاقوم الليلى فى الجرى فى أنحاء الحجرة وصعد إلى سرير الضيف. ذكر الضيف ذلك فى الصباح أمام الموجودين ، وكان ما رأى نبوءة بموت صاحب وصاحبة البيت وكانا فعلا قد فارقا الحياة لتوهما .

## إنون تيكيو Enonteki

\* \* \*

كنت لا أزال ولدًا صغيرًا عندما جاعت صاحبة "لايها laiha في المساء إلى البيت وقالت إنها سمعت بكاء طفل صادر من مخزن الحبوب انتابنى الخوف حتى إنى لم أجرؤ على الخروج من البيت بمفردى ، وفي اليوم التالى وضعت خادمة البيت في الجرن طفلاً وقتلته ، ذلك فسر صوت بكاء الطفل . وأودعت الخادمة السجن.

# ساری بارفی Saarijarvi

مر "إسا Esa" من منطقة "سويوكى Suojoki" وهو فى طريقه من الكنيسة إلى بلدته على أشخاص يبدو عليهم الثراء يستقلون مركبة زجاجية ، عندما استفسر منهم عن مقصدهم أجابوا إنهم يقصدون "سويوكى Suojoki" وهى بلدته نفسها. وصل "إسا" إلى بلدته واستفسر عن مكان وصول أوائك السادة قلم يعثر لهم على أثر ، بعد وقت قصير قتل "إسا" نفسه بموس الحلاقة . شاهد ولد صغير يدًا امتدت إليه بلوس الذى استخدمه فى قتل نفسه .

## الأفوس Alavus

#### \* \* \*

حكت والدة جدًى التى كانت راشدة مدركة وقت نشوب النزاع فى ريفون لاهتى Revonlahti ومعها جارة أخرى من نفس عمرها وكلتاهما ضريرة " عمياء " عن مصادفة غريبة حدثت قبل نشوب النزاع.

كانت أمسية صيفية وكانت والدة جدى بمفردها بالمنزل وام يكن أهل البيت قد عادوا من الحقل ، قدم على الطريق الرئيسى جوادان يمتطيهما سيدان في ملابس فخمة ، دخلا بفرسيهما إلى فناء البيت وطلبا شيئًا يُشْرب ، قدّمت صاحبة البيت لهما نصف أبريق من لبن جرى حلّبه توًا ، وبعد أن شربا عرض الفارسان تقديم الثمن ، لم تكن جدتى تنوى أخذ أى مقابل وقالت "بارككما الله ، ربّما لا أتقاضى ثمن المشروب الآن "

عندئذ اختفى السيدان ، وفى الوقت نفسه جاء أهل البيت الآخرون وعندما عرفوا ما حدث لم يفعلوا شيئا سوى التعجّب و الاندهاش ،

وفى الحال بدأت أجراس الكنيسة تدق في غير وقتها وهكذا بدأ الصراع في "ريفون لاهتى".

## رافولا Paavola

\* \* \*

كان بيت الشخص الذى حكى الواقعة قريبًا من الكنيسة وأرض المقابر هنا فى "سوس ما sysma"، وفى إحدى الليالى رأى عددًا كبيرًا من الأشباح يخرج من أرض المقابر إلى الطريق العام، وسار هذا الجمع إلى أعلى الرابية وفى بقعة معينة اختفى عن الوجود ، تابع الشخص ذلك المشهد وبعد اختفاء الأشباح سرت فجأة قشعريرة باردة فى جسده ، وتملكه الخوف ، بعد وقت وفى المكان نفسه وقعت جريمة قتل ، اعتقد ذلك الشخص الذى روى الواقعة أن المنظر الذى شاهده كان نذيرًا لجريمة القتل .

### سوس ما Sysma

\* \* \*

حكت لنا جدتنا التى تبلغ من العمر ٤٨ عامًا أنه منذ ما يقرب من ٧ عامًا ذهبت هى وفتاة أخرى معها ليلاً وقت عيد ميلاد حنا المعمدان اليوهانوس Juhannus إلى بلدتهم، وبينما كانتا تسيران بجانب مخزن الحبوب سمعنا صوت ضرب شديد وجلد بالسوط قادم من المخزن وكذلك ضربه بالحذاء على الحائط، لم يكن وقتها موسم لدراسة الحبوب فذهبتا إلى باب المخزن لاستعلاع الأمر ، قالت الفتاة الأكبر سنًا من الذي يقوم بدراسة الحبوب هكذا مبكرًا بينما الأخرون لم يحصدوا بعد"،

ولكنهما لم يشاهدا أحدًا ولم يسمعا بعد ذلك شيئًا . في الليلة التالية لقى صاحب ذلك المخزن حتفه في مشاجرة عنيفة.

# إيفى بارفى Evijaivi

\* \* \*

فى ليلة من ليالى الشتاء بينما كان ثلاثة من العمال فى مخزن الحبوب نظر أحدهم من باب المخزن للخارج فرأى حريقًا فى بيت مجاور وجاء عامل آخر من عمال المخزن لاستطلاع الأمر فوجد شعلة اللهب تتحرك بسرعة إلى موقع بيت آخر خلف التل ، تحركت شعلة النيران عالية فى مستوى قمم الأشجار بسرعة مذهلة حتى بدت كأنهًا خيوطًا من النيران تخبو أحيانا وتومض أحيانًا أخرى حتى سقطت خلف التل ، فى الليلة نفسها عثر على رجل مشنوق فى حمام البيت الذى انتقلت إليه شعلة النيران .

## ريستافزي Riistavesi

# استكشاف المستقبل ليلة العيد

ذهبت جدتى الراحلة ربة بيت "هوهتلا Huhtala" فى ليلة عيد الميلاد كما كانت العادة القديمة - إلى خارج المنزل لتنظر من خلف النافذة إلى جميع أفراد عائلتها وهم يأخنون أماكنهم حول مائدة عيد الميلاد ، كان جميع أفراد العائلة يظهرون خلف زجاج النافذة فى الملابس المعتادة ، ولكن "كريستينا" الصغيرة كانت تظهر بوضوح بدون رأس .هذا يعنى أن كريستينا سوف تموت فى العام الجديد ، لم تتحدث الأم عن ملاحظتها لأحد فى العائلة ، وترقبت فقط ما سيأتى ، وعندما مرضت "كريستينا" فى الصيف قالت الأم فورا إن ابنتها الصغيرة سوف ترحل وهى تعلم ذلك منذ عيد الميلاد، وهذا ما حدث، بعد ذلك كانت الأم تحث بناتها التخلى عن النظر ليلة عيد الميلاد من خلف النافذة فقد كان تحث بناتها العادة ذكرى مريرة .

### ناكيلا Nakkila

\* \* \*

منذ عشرات السنين اجتمعت مجموعة من الفتيات لتمضية عشية الميلاد معًا. خطر في بالهن ساحر عجوز يقال إنه عندما يقرأ تعاويذ من ورقة في يده ثم يضعها أمامه ويمسك مراة بيده فإنه يستطيع أن يرى صورة صديق السنقبل في المراة ، حاولت إحدى الفتيات تجربة هذه الحيلة في حجرة مهجورة فأخذت الورقة وقرأتها ووضعتها أمامها وأمسكت بالمراة في يدها فرأت صورةً لفتى محارب وعادت الفتاة بعد ذلك إلى المجموعة جاء عيد "اليوهانوس Juhannus" في منتصف الصيف وذهبت الفتيات لحفل راقص ، لاحظت الفتاة أنه يوجد فتى محارب يشبه تمامًا ذلك الذي رأته في المراة ، قصت على صديقة بها حكاية رأس السنة. فشجعتها صديقتها على الذهاب والتحدث مع الفتى في ذلك الموضوع وذهبت الفتاة، حكت له أنها على سبيل المزاح حاولت حيلة سحرية ورأت صورته في المراة ، قال الفتى : "أنت التي جلبت لى المرض وجعلت عرقى يتصبب في لون الدم " وفي اللحظة نفسها انتزع مسدسه من جيبه وأطلق على الفتاه الرصاص فأرداها قتيلة .

## كونى فيزى Konnevesi

\* \* \*

حكت لى جدتى أنه عندما كانت فتاة شابة ذهبت مع الفتيات وكن أربعة – لسماع أحداث العام الجديد من أذن البقرة السوداء ، ذهبن إلى حظيرة بيت عائلة الفتاة الثانية ولم يسمعن شيئا . فذهبن إلى حظيرة بيت جدتى وسمعن أذن البقرة السوداء تأمرهم "أذهبن لبيوتكن فهناك يقام الاحتفال ولكنهن لم يفعلن شيئا سوى الضحك ، فى اللحظة نفسها بدأ ضجيج عال ، خرجت الفتيات لاستطلاع الأمر فوجدن جوالاً مملوءًا بالقش يلف ويدور خلفهن ، تملكهن الخوف وتفرقن ٥٠٠٠ قالت

البنت إن هذه الواقعة لا يمكن أن تكون قد حدثت فعادً ولكن جُدتى أكدت صدقها .

#### Polvijarvi

#### \* \* \*

عندما قدم عيد "اليوهانوس Juharnnus" وبدأ عرض أعمال السحر ، صعدت إلى سطح مخزن حبوب مهجور المشاهدة ، وبعد أن أمضيت وقتا في ضوء الليل(١) بدأت ضجة تصل إلى سمعى. ورأيت كائنًا بشعًا جسده مغطى بالشعر الكثيف قد صعد إلى ركن السطح ، أطلقت صرخة وقفزت إلى الأرض وحدث ما حدث، انكسرت ساقاى الم أعرف كنه ذلك الكائن ولكنه كان موجودًا على حافة السطح عندما قفزت ، هذا ما شاهدت بنفسى وأعتقد أن شيئًا من أعمال السحر هي التي كانت وراء ظهور ذلك الكائن

### تامیلا Tammela

#### \* \* \*

فى الوقت ما بين عيد الميلاد وعيد الغطاس جاعت ست فتيات لزيارة امرأة أرملة ليقمن بأعمال سحرية صغيرة. قررت الفتيات الذهاب إلى البئر لإحضار مفتاح الحظ السعيد ، سمعتهن الأرملة وحذرتهن ولكنهن أصررن على الذهاب ، وبعد أن وصلن للبئر وجلسن فترة قصيرة بدأ

### (١) يكون الليل مضيئا في الصيف في أقصى الشمال

يصل إلى سمعهن من داخل البئر صوت حركة غريبة ، ذعرت الفتيات وأسرعن جريًا إلى بيت الأرملة التى لاحظت من النظر إلى وجوههن ما حدث لهن أسرعت الأرملة بوضع الفتيات صفًا على مقعد خشبى طويل ووضعت على روسهن جرارًا من اللبن ، وبعد أن فرغت من ذلك انفتح فجأة باب البيت واندفع شبح أسود للداخل متجها نحو الفتيات، صفع الشبح كل فتاة على وجهها بقوة حتى إن جرار اللبن سقطت وتهشمت ثم اختفى بعد ذلك قالت الأرملة للفتيات لو لم أسرع بوضع جراراللبن على روسكن ، لكنتن الآن في عداد الأموات ولقد رأيتن الآن كيف كان الشبح جفولاً مذعوراً .. لا تذهبن لإثارة ساكن البئر مرة أخرى" .

Impilahti

# الخادمة تكشف المستقبل

سمعت خادمة تسعى وراء الزواج أنهم يقولون إنها إذا ذهبت ليلة عيد "اليوهانوس Juhannos" على شاطئ النهر عريانة وغسلت قميصها فإنها سوف تكشف عن شخصية خطيبها المنتظر، وفي إحدى ليالي عيد "اليوهانوس" ذهبت الخادمة إلى شاطئ النهر ونزعت قميصها وبدأت تغسله وهي عريانة تمامًا، عندئذ رأت سيدها يمشى على الشاطئ المقابل للنهر، تأكدت البنت أنه هو صاحب البيت وانتابها خجل شديد.

وفى الصباح عندما حملت القهوة لسيدها كانت فى أشد الخجل وبدت مرتبكة، لم يعرف الرجل سببا لكى تبدو الفتاة بذلك الشكل، بعدها سارت الأحداث كما يلى: أحب الرجل الفتاة وقبل أن ينتهى العام كانا قد تزوجا. بعد الزواج حكت الزوجة الشابة لزوجها قصة عيد اليوهانوس السابق ورؤيتها له على الشاطىء الأخر للنهر، قال لها زوجها إنه لم يكن بأى حال فى ذلك المكان وأن الذى رأته هناك هو طيفه.

### تامیلا Tammela

\* \* \*

دعت زوجة الكامن خادمتها لتذهب في اليوم السابق لعيد "اليوهانوس Juhannos" للطواف حول البئر عند الغروب وبذلك سوف

ترى من يكون خطيبها المقبل. وبعد أن تدور تسع دورات بالتحديد حول البئر باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة فسوف ترى خطيب المستقبل ذهبت الخادمة ودارت تسع مرات حول البئر وما إن دارت للمرة التاسعة حتى وجدت الكاهن نفسه في مواجهتها ، عندئذ ارتاعت البنت وخبئت نفسها خجلا في شجيرات الأرض التي آلمتها بأشواكها ألما شديدًا ، بعدئذ ذهبت الخادمة إلى الزوجة وقالت لها "لماذا طلبت من زوجك أن يذهب إلى هناك وأنت تعلمين أننى ساكون في نفس المكان "أجابت الزوجة" لم أطلب من زوجي شيئًا ولكن طيفه هو الذي ظهر لك وهذا يعني أننى ساموت هذا العام وأنت ستصبحين زوجته" وهذا ما قيل إنه حدث فعلاً.

# أيسويوكى Isojoki

\* \* \*

كانت زوجة تسكن بجانب نهر ، وفي إحدى ليالى عيد "اليوهانوس" قالت مازحة لخادمتها أن تذهب إلى النهر وتغسل وجهها وسوف يظهر لها زوج المستقبل حاملاً منشفة في يده ، ذهبت الخادمة ورأت طيف رجل يتقدم نحوها يحمل معه منشفة.

وكان هذا الطيف هو زوج سيدتها نفسه لقد رأته بكل وضوح. استشاطت الخادمة غضبًا وأسرعت اسيدتها لائمة مستهجنة تلك المزحة مهددة بترك خدمتها. ولكن الزوجة قالت بعد أن استمعت لها ليس هناك حاجة لأن تتركى المنزل، إن ما شاهدته يعنى أننى سأموت قريبًا جدًا وستصبحين أنت زوجة الأب وأمًا لأطفالى، فتذكرى أن تكونى طيبة معهم معهم من وستصبحين أنت زوجة الأب وأمًا لأطفالى،

akkila ناكيلا

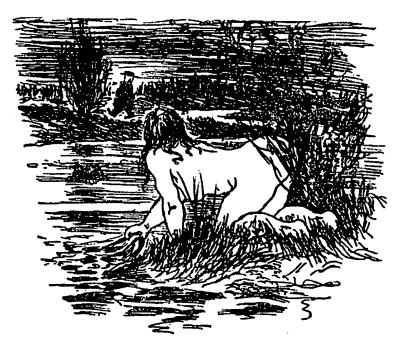

ارتاعت البنت وخبأت نفسها خجلا في شجيرات الأرض التي آلمتها بأشواكها ألما شديد،

# العارفون بأحداث المستقبل

فى قرية بإحدى أبروشيات "أوراويوكى Eurajoki يعيش حتى وقتنا هذا رجل عجوز يدعى 'كوستا ماكيلا Kusta mākelā ' له شهرة واسعة بمعرفته بأحداث المستقبل ، خاصة الأحداث المفجعة والكوارث ، وقد حكى عن نفسه فقال: "كنت رجلاً يافعًا وكنت ضيفًا معتادًا على حفلات الزواج خاصة في منطقة "فوهي يوكي Vuohijoki "، وفي إحدى الليالي المقمرة عندما كنت سائرًا في طريقي بين صفوف مستودعات الأخشاب شاهدت في ضوء القمر امرأة تمشى أمامي بمسافة قصيرة ، أطلت خطوتي حتى لحقت بها وطوقتها وقلت : "أيتها الجميلة .. لنتعانق رغم أنى أراك في مثل هذا المكان الموحش عندها اختفت تمامًا ولم أستطع أن أعرف أين ذهبت . أصابني رعب بلا حدود وأسرعت عدواً إلى بيتي . بعد أن هدأت وأخلدت إلى النوم رأيت في منامي نفس المرأة على مقربة منى وقالت لى "باكر ستغرق امرأة في النهر ، وإن تستطيم إنقاذها" . في الصباح تذكرت كالم الليل وانتظرت ما سيحدث ، وقد تحققت النبوءة وفعلاً غرقت امرأة في النهر ، بعد ذلك كان طيف المرأة قد اعتاد زيارتي قبل وقوع أية كارثة أو مصيبة، ويخبرني بها ، وبعد أن تزوجت لم يعد شبح المرأة يزورني .

روى رجل صادق لا يباشر حيلا سحرية، بحضور آخرين أن تلك الواقعة قد حدثت فعلاً وأنه قبل عدة سنوات عندما غرقت الفتاة في النهر كان بعض الرجال يمضون عطلتهم مع "ماكيلا" في بيته وفي منتصف النهار صمت ماكيلا" بعض الوقت ثم قال "سوف يصل حالاً نبا موت شخص" وخلال نصف ساعة جاء النبا بأن فتاة قد غرقت في النهر: ومرة أخرى في الشتاء السابق اختفى رجل من مسكنه وقال ماكيلا" إن الرجل قد قتل وأخفيت جثته في كومة تحت شجرة ، وقد عثر فعلاً على جثة الرجل في الربيع بعد ذوبان الثلوج .

أورايوكى Eurajoki

# نبوءة بموت ولد في البئر

دخل مسافر بيتا يطلب مكانا لقضاء الليل ، وتصادف أن ولد طفل في البيت في تلك الليلة ، وبينما كان المسافر نائمًا بالليل في حجرته رأى ضوءًا ينير المنضدة في وسط الحجرة وفجأة ظهر ثلاثة رجال وهم يتحدثون فيما بينهم ، سمعهم يقولون "أى اسم يعطى لهذا الطفل، وكم من السنوات يعيش وكيف سيموت؟ "قال الأول "اسم الولد ماتى Matti من الشنوات يعيش وكيف سيموت؟ "قال الأول "اسم الولد ماتى المتلقى وقال الثانى "سنتين" وقال الثالث "يموت على سطح الماء "ثم اختفى الرجال الثلاثة وذهب الضوء ، لم يتحدث المسافر عما شاهده لأحد مطلقًا وبعد سنتين عاد الرجل إلى نفس البيت فسمع أن طفلاً اسمه "ماتى" قد لقى حتفه تحت غطاء البئر.

## ريستافزى Riistavesi

\* \* \*

سافر اثنان من طلبة الجامعة إلى شرق فنلندا ، وفى إحدى الأمسيات ذهبا متأخرين إلى أحد البيوت لتمضية الليل، وقد اتفقا على أنهما إذا ما ارتاحا فى نومهما فأنهما لن يجدا مكانًا للنوم أفضل من ذلك، تقبلوا المكان وأعد لهما أهل البيت الأسرة ثم تركوهما وذهبوا للنوم فى مكان آخر. وظل الطالبان مستيقظين فى فراشهما يتبادلان الحديث، وبينما هما كذلك إذ انفتح باب الغرفة ودخل رجلان يبدو أنهما من علية

القوم ، أحدهما يتقدم الآخر وفي يده شمعه مشتعلة ويعقبه الآخر واضعًا حقيبة على كتفه، وضع الرجل الشمعة على المائدة وفتح الآخر حقيبته وأخذ منها لفيفة ورق وقلم أعطاه لرفيقه وقال "اكتب: الولد الذي سيولد هذه الليلة يعيش ١٢ سنة وكذا يوم وكذا ساعة وبعد ذلك يموت في بئر" وسبجل الرجل السنة واليوم والساعة ثم وضع الورق والقلم في الحقيبة وغادر الرجلان البيت. اندهش الطالبان من ذلك الحدث فأخذا دفتراً وسجلا ما سمعاه بدقة وقررا أن يعودا إلى البيت في الوقت والساعة التي تنبأ الرجلان بأن الطفل سيموت فيها. نام الطالبان في هدوء حتى الصباح وحمل لهما صاحب البيت قهوة الصباح وأخبرهما أن زوجته قد ولدت طفلا أثناء الليل ، شرب الطالبان القهوة ولكنهما لم يذكرا شبيئًا مما حدث في الليل وجددا العهد على تنفيذ ما اتفقا عليه ، وواصيلا السفر ، الطالب الأول أصبح معلمًا والطالب الثاني أصبح طبيبًا، وفي الوقت المعلوم عادا مرة ثانية إلى نفس البيت الذي اتفقا على العودة إليه ، وعندما اقتربا من البيت كانت الساعة المعلومة لم تحن بعد فذهب المعلم رأسا للبيت ولكن الطبيب ذهب إلى البئر وثبت قطعة قماش حمراء اللون للتحذير على فم البئر ثم ذهب بعد ذلك إلى داخل البيت الذي ولد فيه الطفل وقت زيارتهما الأولى التي تذكرها أهل البيت ، ثم سألا "هل لا يزال يعيش الولد؟؟" فأجابوهما " نعم : لا يزال، هو قوى وبصحة جيدة" .. "وأين هو؟" هو في الخارج على غير عادته" .. "أحضروه نريد أن نراه" عندما جات الساعة المحددة تماما خرج الرجلان البحث عن الولد وذهبا للبئر ووجدا الطفل راقدًا ميتًا بملابسه على وجه البئر مع قطعة القماش الحمراء التي ثبتها الطبيب بالمسامير على فم البئر.

يوفا Juva



الشبح

## لا مفرمن القدر

كنت مع رفيق لى فى أعمال الخشب ، وكان رفيقى يردد باستمرار "يقال إنى سأموت غرقًا ولكنى لا أذهب السباحة ولا أمشى على الثلج ، ولا يمكن أن أغرق على اليابسة ، وكنا لسنوات عديدة معا فى العمل ، وفى أحد فصول الخريف ذهبنا إلى موقع العمل ، تقدمته وتبعنى بمسافة قصيرة ، كان علينا أن نسير على مجرى ماء حجرى ضحل جدا حتى إن الحجر كان يظهر أحيانًا كثيرة فوق الماء، ظللت أعمل لبضع ساعات ولم أسمع خلالها عن زميلى ، ذهبت أبحث عنه وعندما كنت أسير فوق أحجار الجدول عثرت على زميلى ميتًا تحت جذع شجرة ساقطة وقد ضغطته فى الماء كان على سطح الجدول جنوع شجر أسطوانية راقدة فى الماء مما يؤكد أن قدمه قد انزلقت ولقى حتفه .

## كوهمو Kuhmo

\* \* \*

قالت نبوءة للوالدين إن ابنهما الوحيد سوف يموت بلدغة ثعبان ، حذرا الولد ولذلك لم يكن يخرج بدون الحذاء نو الرقبة الطويلة، وبعد أن بلغ الولد مبلغ الرجال ذهب إلى الغابة ودفع بيده داخل عش الطائر نقار الخشب وكان في الفجوة ثعبان لدغه فمات ، حقًا لا يغنى حذر من قدر. Mikkel

## ظهور واختفاء الأشباح

# ظهور الأشباح في هيئات آدمية

حدثت هذه الواقعة عندما كان والدى يعمل فى طاحونة "ليهو "Louhu" القريبة من قرية "سارى يارفى sarijarvi" وكان والدى قد اعتاد العودة فى المساء سيرًا على الأقدام من القرية إلى البيت .

وعند بيت القسيس تارفالا Tarvaala لاحظ أبى هيئة رجل يتحرك على مسافة ليست بالبعيدة أمامه . حاول أبى أن يلحق به ولكن كان كلما أسرع أبى كانت المسافة بينه وبين الشخص أمامه تظل كما هى ولا تنقص . عندئذ افترض والدى أنه إذا كان الذى أمامه إنسانًا وليس طيفًا فلماذا لا يسمع صوت خطواته ... تنصت ولكنه لم يسمع شيئا ، وعند خليج "هيتا Hieta" استدار الطيف ناحية "ليهو" وكانت الأرض فى ذلك الكان مغطاة بالماء فقدر والدى أنه لو كان ذلك الكائن الطريق فأيقن والدى أن بإمكانه ملاقاة ذلك الكائن عند العطفة وأسرع الطريق فأيقن والدى أن بإمكانه ملاقاة ذلك الكائن عند العطفة وأسرع متخطيًا الانحناءة حتى أصبح أمامه مباشرة وضربه بالعصا التى هوت على لا شيء وكأنه ضرب الهواء ، واختفى الكائن فى ذلك المكان .

لم يكن والدى يخشى الأشباح ، ولم يفلح ذلك الشيء الذى شاهده في إثارة الخوف لديه ، ولم يولد لديه خيالات وأوهام السكارى . فوالدى كان رجلاً قويًا متماسكا راسخ النفس والعقل .

### Keuru

### \* \* \*

فى العام التالى لحرب التحرير وفى إحدى الليالى الصيفية المضيئة توجهت سيرًا على الأقدام من قرية "رامارا Ramala " إلى بيتى .

عند بوابة 'كويفو Koivu' قابلتنى فتاة صغيرة ظننت أنها إحدى بنات كويفو وأنها مريضة بالمشى أثناء النوم ، فتقدمت بقصد مساعدتها ولكنها تحولت إلى جانب الطريق فتتبعتها وما إن لحقت بها حتى اختفت من أمامى وكأنها ورقة شجر قد هوت ، انتابنى الخوف وسرت موجات باردة وساخنة فى أوصالى خاصة عندما فحصت الثلج الهش ولم أجد أى أثر به لأقدام الفتاء .

## Ähtäri

## \* \* \*

فسى إحدى الليالى عندما كانت الخمور تصنع سسرًا فسى موستيكا ماكى Mustikkamāki "وبعد أن انتهى الرجال من تجهيز الخمور سمعوا صوتا قويًا ، ثم فرقعة عالية شديدة مثل طلق نارى ، فاعترى الرجال خوف شديد . عندئذ ظهر لهم شبح طويل القامة فى طول أعلى شجرة صنوبر فى الغابة وظل يزداد طوله أمامهم فانقلت الرجال هربًا وتركوا خيواهم فلم يكن لديهم فرصة لاصطحابها خاصة أنها كانت مربوطة إلى جذوع الأشجار .



عندئذ ظهر لهم شبح طويل القامة في طول أعلى شجرة صنوبر في الغابة وظل يزداد طوله أمامهم فانفلت الرجال هريا.

بعد أن ابتعد الرجال لمسافة آمنة توقفوا وفكروا في كيفية إحضار الخيول ولكن حتى الشبجعان منهم لم يجرؤ واحد منهم على الذهاب والعودة بها ، وبدلا من ذلك واصلوا مرة أخرى الجرى بعيدًا .

## Lsokyrlö

\* \* \*

بينما كانوا قادمين من ناحية محطة "الأفوت Alavuut" وعندما وصلوا إلى مفترق الطرق عند قرية "سواكافا Sulkava" قفز على عريش العربة رجل بالغ الصغر ربما في حجم نصف ذراع الإنسان يرتدى سروالا أحمر اللون . أصاب الفتاة ذعر شديد ولكن الأم لم يعتريها أدنى خوف بل إنها ضربت هذا الكائن بالسوط ، فقفز ذلك الكائن على ظهر الحصان فعالجته الأم بضربة سوط ثانية ، فقفز على دولاب العربة وتحول إلى جلد بقرة التف حول العجلة ودار معها محدثا بعض الكركبة وظل هذا الكائن يدور مع الدولاب لبضعة كيلو مترات حتى تشعب الطريق في "هاريو Harju" واختفى هناك .

## **Virrat**

\* \* \*

منذ حوالى عشرين عامًا رأى راوى هذه الواقعة ومعه أخرون أشباحًا . كان الوقت بين الخريف والشتاء وكانت بشائر الثلج قد بدأت تتساقط على الأرض كما كانت مركبات الجليد قد بدأت تتحرك . عندنذ وفي إحدى الأمسيات وبينما هو مع بعض الرجال في بيته الذي هو في الوقت نفسه فندق صغير إذا بمركبة جليد تصلصل عاليا وهي تتجه

نصو الفندق يقودها سائق ويركب خلفه سيدان يلبسان الفراء . كان الراوى ومعه كثيرون أخرون في قاعة الاستقبال في الحان ، وقد سمع صوت المركبة ورأى بوضوح من خلف زجاج النافذة دخولها إلى الفناء الخارجي . فأسرع بإخلاء القاعة حتى يتسع المكان لراحة القادمين الذين توقفوا أمام السلم يفكون السرج ويريحون الفرس الذي كان يهز نفسه مثلما تفعل الخيل عندما تتوقف بعد سفر طويل فتعلوا صلصلة الأجراس المعلقة على مقدمة عريش المركبة .

أطل الراوى على القادمين من خلال النافذة فلم يشاهد أحداً كما لم يسمع شيئًا ، فخرج ليستطلع الأمر فلم يجد للمركبة والمسافرين أى أثر وقد اختفوا كما تتبخر قطرة الماء على الصخرة الملتهبة ، ولم تكن هناك آثار للأقدام أو للمركبة على الثلج الذى كان قد تساقط قبل وقت قليل وبقى ما يؤكد الاعتقاد بأنهم كانوا أشباحًا ليس إلا .

## Kärsämäki

\* \* \*

كان عدد يربو على المائتين من العمال قد أعدوا وجرة فى وسط الغابة لحفظ طعامهم . وكان اثنان من العمال يعدون الطعام والآخرون منشغلين فى أعمالهم . ذهب أحد الرجلين لإحضار بعض الطعام فوجد امرأة عجوزًا سوداء مثل قطعة الفحم قد احتلت ركنًا من الوجرة فسألها الرجل : ماذا تفعلين بجلوسك هكذا ؟ فلم تجب المرأة بكلمة واحدة فنادى رفيقه وحاولا معًا رفع المرأة من المكان ولكنها كانت مثل الصخرة التى لا يمكن تحريكها .



ذهب أحد الرجلين لإحضار بعض الطعام فوجد امرأة عجوزا سوداء مثل قطعة الفحم قد احتلت ركنا من الحجرة .

فى المساء عاد باقى الرجال وتحدثوا مع تلك العجوز ولكنها لم تنبس ببنت شفة ، عندئذ أخذ أحد الرجال غليونه وقدمه إلى فم المرأة فى سخرية فأشاحت بوجهها ولم تعبأ به، بعد ذلك أخذ الرجال عتلة كبيرة وحاولوا انتزاع المرأة من مكانها ولكنهم لم يفلحوا فى تحريكها . أخيرًا غادر الرجال المكان وتركوها لحالها ، وبعد انصرافهم نهضت المرأة من نفسها واختفت فى الغابة .

أوى الرجال بالليل إلى مضاجعهم وحدث أن خرج الرجل الذى سبق أن سخر بغليونه من العجوز فخرجت له من الغابة وتقدمت منه ونظرت إليه نظرة كراهية شديدة وقهقهت ضاحكة واستدارت عائدة للغابة . فى الصباح استيقظ الرجال فوجدوا أن زميلهم الساخر قد لقى حتفه .

## Inkeri

\* \* \*

كان أحد المزارعين في طريقه ليلاً من طاحونة "سارفيكا "Sarvik" في اتجاه كنيسة "كورتا Kuorta"، وفي غابة "لونيو السبخة المليئة بشجر الصنوبر واجهه رجلان طوال القامة في طول شجر الصنوبر الشاهقة وأخذاه وحصانه وحمولته عنوة .

وجد المزارع حصانه وعربته بحمولتها محاصرة فى الغابة نفسها بجانب منحدر الماء على مسافة عشرين قصبة بالجانب الغربى من الطريق الرئيسى . ذهب المزارع فى الصباح إلى "كاهرا Kahra" وعاد

ومعه الساحر العجوز لمساعدته فى إخراج حصانه وعربته من هناك ، لم يتمكن العجوز لأن الغابة كانت كثيفة وكان لابد من قطع الأشجار وحملها بعيدًا قبل أن ينجع فى مهمته .

#### Virrat

\* \* \*

بينما كان رجل يسير فى ليلة خريفية مقمرة فى منطقة مكشوفة إذ عثر على ساعة جيب ذهبية لامعة ملقاة على الأرض فالتقطها بسرعة ودسها فى جيبه . بعد قليل قابله شخص يبدو عليه النبل وساله : "هل عثرت على ساعتى الذهبية؟" أجابة الرجل : "وجدتها وها هى " وها إن مد الرجل يده ليعطيه الساعة حتى اختفى الشخص فجأة عن نظره وتحولت الساعة فى يده إلى ثمرة ذهبية ذات أوراق كبيرة .

## Rantsila

## منظر غريب

منذ ستين عامًا بالتمام ظهر منظر عجيب في أفق "إرايارفى
"Koivosilta". عندما كان يقام حفل راقص فى "كيفوسلتا Koivosilta
ففى الوقت نفسه كان هناك حفل عرس راقص آخر فى "أويهرلا
"Uiherla"، شاهد جمهور الحفلين فى الأفق العالى سطرًا ممتدًا من كتابة
واضحة تمامًا ولكنها كانت بلغة غريبة عرفها فقط كاهن "إرايارفى" وإن
كان الراوى لا يتذكر بماذا فسرها وأى لغة كانت . كان الراوى يبلغ من
العمر وقتها ١٨ عامًا وكان هو نفسه أحد الراقصين فى "كيفوسلتا" ويؤكد
أن زملائه الراشدين على علم بتلك الواقعة خاصة من شاهدوها بأعينهم .
وحقيقة أن الجميع وقتها انصرفوا دون تمهل وبأسرع ما يمكن إلى بيوتهم .

## Erajarvi

حكى زميل لى أنه عندما كان شابًا يافعًا سمع من بحار كان يعمل على سنفينة فى "لاتوكا Laatoka" الواقعة العجيبة الآتية : كانت السفينة التى يعمل عليها البحار قادمة من "لاتوكا إلى" سورتافلا Sortavala وقيال مدينة "لابايارفي Lappajarvi" وفي عتمة مساء خريفي جات

سفينة عظيمة عليها كثير من المشاعل المضاءة في مواجهة سفينة البحار، كانت السفينة الفخمة مكتظة بالمسافرين من عليه القوم وقد مرت عن قرب وهي تأخذ وجهتها نحو شاطئ قرية "رانتو Rantuo" حيث تقع كنيسة صغيرة للروم الأرثوذكس . وعندما أصبحت السفينة الفخمة أكثر قربًا من الشاطئ اختفت فجأة من الوجود . أكد البحار أن جميع من كانوا على السفينة شاهدوا المنظر وعندما وصلوا إلى الشاطئ لم يجدوا السفينة التي قابلتهم ، يؤكد الراوى أن الأسطورة صادقة كل الصدق ولا يمكن أن يكون المشهد ناتج عن خلل في الإبصار فالجميع قد شاهدوها بشكل متشابه وبكل وضوح.

### Sortavala

\* \* \*

كنت في الثامنة عشر من عمرى أرعى قطيعًا لـ "كوسلامن ماتى Kuuslammin Matti في "الأرض الخضراء البعيدة ، وكنت أمضى الليل في الحظيرة إذ لم أكن أعود للبيت سوى مرة واحدة في الأسبوع ، وعندما كنت نائما في الحظيرة رأيت في الظلام بكل وضوح أن يدا قد ظهرت فجأة على الحائط واختفت فورًا وبعدها ظهرت عينان لامعتان نصف مفتوحتين ، انتابني خوف شديد وشددت الغطاء على عينيً"، في اليوم التالى تركت تلك المهنة وأملت ألا أرى أبدأ في حياتي مثل ذلك المشهد.

## **Tammela**

# أصوات غريبة لها العجب

منذ خمسين عامًا تقريبًا كان الراوى في بيت "أولابا Ylapaa القرية المسماة "كيفي يارفي ياوهونيمي Kivijarvi Jauhoniemi "، كان كل أهل البيت في مساء ذلك اليوم التالي لعيد الميلاد بعيدًا في القرية ، وكان الراوى والأطفال فقط في المنزل ، وما أن حل الظلام حتى بدأ يسمع من ظلة البيت حركة كأن شخصا بدينا يمشى ذهابا وإيابا ثم تحولت الخطوات إلى عدو ثقيل ، عندما بدا للراوى أن الصوت لن يتوقف أخذ مصباحًا وبلطة وصعد الدرج الأمامي المؤدى إلى العلية وتفحص المكان جيدًا ولم يعثر على أي مصدر للجلبة التي سمعها ، ولكن بعد أن عاد إلى داخل البيت عادت الأصوات من جديد ومرة ثانية ذهب وتفحص المكان وعندها أيضا توقف صوت الحركة .

كان أناس يسكنون المبنى نفسه من وقت بعيد وكان المبنى مشهورًا بأنه مأوى للأرواح ، ويقال إن روح الساكن السابق تتردد على البيت وتطوف بالمكان .

## Kannus

\* \* \*

خرجت للتريض في ليلة مقمرة صافية ، وعندما وقفت في الساحة وصل إلى سمعى مع الهواء صوت خفيف كأنه رفرفة طائر ثم ارتفع

الصوت شيئا فشيئا حتى أصبح وكأنه صوت محرك طائرة تقترب من المكان . بدأ الثلج المتساقط يدّوم حولى مثل زوبعة عاتية وجائنى الصوت من كل ناحية فانحنيت شيئًا فشيئًا لتفادى العاصفة حتى جلست القرفصاء ولم أجرؤ على النظر إلى أعلى لشعور انتابنى أنه لو نظرت إلى أعلى فإن تلك العصفة قد تخلع عينى من رأسى . تزايد الصوت بعد ذلك وأصبح فعلا عاصفة رعدية . اندفعت نحو المنزل ورغم أن الباب كان ناعمًا سهل الفتح إلا أنى بالكاد تمكنت ويصعوبة بالغة من فتحه قليلاً وزحفت إلى داخل المنزل ، وعندها استيقظ أهل البيت، قتجبت أمى من طريقة دخولى البيت وقرأت لى بعض الصلوات.

عندما سنالت أهل البيت إذا ما كان قد وصل إلى سمعهم أى صوت من الخارج وكانت إجابتهم جميعًا أنهم لم يسمعوا ولم يحسوا شيئا لم يغمض لى جفن طوال تلك الليلة . وأؤكد بكل الصدق أن تلك الحادثة وقعت لى .

## Saarijärvi

\* \* \*

كانت ورشة حداد المنطقة على مسافة مرمى حجر من بيتى ، وبينما كنت عائدًا إلى مسكنى بعد منتصف الليل لاحظت ضوءً متألقا وسمعت طرقا شديدًا متناوبا . قلت فى نفسى لابد وأن لدى الحداد أبو Aapo عملاً عاجلاً حتى يرهق نفسه بالعمل ليلاً . اقتربت من الورشة للوقوف وجذب أطراف الحديث مع الحداد الذى كان صديقا حميما لى . وباقترابى من الورشة انطفأ النور وتوقف صوت الطرق ، انتظرت قليلاً

ولما لم أجد أحدًا أو أسمع صوبًا فقد واصلت طريقي . وما إن ابتعدت قليلاً حتى أضيء النور بالورشة من جديد وعاد الطرق مرة أخرى . اقتريت مرى أخرى من الدكان ومرة أخرى انطفأ النور وتوقف الطرق. وقفت مرتبكًا متحيرًا وبدا لى الأمر غريبا ثم واصلت طريقي لمسافة قصيرة حتى عاد الطرق وظهرت الأضواء مرة أخرى من نافذة الدكان. زاد فضولي لمعرفة كنه الأمر فقد ظننت أن الحداد "آبو" يداعبني وأنه ريما رأني من النافذة قادمًا نحوه من بعيد فاختبأ وأطفأ الأضواء ثم أضاءها ،اقتريت من الدكان فوجدت بابه مغلقا بقفل كبير ، درت حول الورشة ظنا منى أنه ريما يوجد مدخل آخر ولكنى لم أجد شيئا مثل ذلك عدت للباب ويحثت عن أداة تمكنى من فتح القفل حتى أستوضح عمن يكون بالداخل ، عثرت على مثقاب في حجم الإصبع في جيبي كسرت به القفل ودلفت إلى داخل الورشة ، عندما أشعلت مصباح الدكان لاحظت أن زجاجه بارد جدًا والتنور أيضا بارد جدًا ولا يوجد أحد بالداخل والمطارق والسندان في أماكنها باردة . فحصت كل مكان فلم أجد أو أسمع شيئًا .

## Jyväskylä

\* \* \*

ذهب رجلان من نوى الشجاعة والجرأة ليلاً للنوم فى أحد الأجران ورقد كل واحد منهما فوق حزمة كبيرة من القش ، وفى أثناء الليل شعرا كأن القش يسحب من تحتهما ، وبعد وقت قصير بدأت قاذفة من معدات الجرن تدور بسرعة كأن شخصا يديرها بقّوة ولكن لم يكن يوجد إنسان



شاهد بنفسه حصانا ضخما شرسا يخرج من جرن "هنتولا Hcnttula" ينفث اللهب من فمه .

فى المكان . تعجب الرجلان من أين تأتى مثل تلك الضوضاء، وفكرا جديًا فى مغادرة المكان ، وأكن أحدهما قال "لماذا نترك المكان وام يحدث لنا مكروه"، وعاودا النوم وغلبهما النعاس بعد أن زال الخوف عنهما ، فى الصباح تفحصا المعدة التى كانت تدور بالليل فوجداها مستقرة ساكنة فى مكانها ولم يعرف الرجلان ذلك الذى دار فى الليل ولفترة طويلة . استقر اعتقادهما أنه الشيطان ، فقد حدث ما حدث وهما فى يقظة تامة ، ولم يسبق لهما فى حياتهما سماع صوت مشابه أو غيره رغم أنهما تجولا كثيرا فى ظللم الليل وقضيا الليالى فى الأجران والمخازن .

Askola

## الظهور خلف المسافرين

عندما كان الحداد يسير في الطريق الرئيسي شاهد بنفسه حصانًا ضخما شرسًا يخرج من جرن "هنتولا enttula" ينفث اللهب من فمه . تتبع الحصان الحداد على الطريق الرئيسي فاختصر الحداد الطريق عبر الحقل وأخذ طريق نهر "هيكلا Heikkil" معتقدًا أنه بذلك قد تخلص من تتبع هذا الحصان اللعين ، ولكنه وجد الحصان يسير خلفه على الجانب الأيسر من الطريق ، عندما أخذ الحداد يعدو كان الحصان يعدو ، وعندما تمهل الحداد في السير تمهل الحصان كذلك ، ولم يفلت الحداد من تتبع الحصان له حتى وصل إلى مفترق مسيل "تمبر Timper".

حقا لقد تملك الخوف من الحداد وخشى أن يدفعه الحصان في خندق المسيل وذلك قبل أن يدرك أن الحصان قد تخلف عنه وتركه.

## Alavus

\* \* \*

سار حامل البريد بعربته فى إحدى الليالى فى طريقه من كنيسة "كوسكKoske" إلى "سوميرو Somero"، توقف الحصان فجأة عند غابة "كرانى Kranni" ورغم كل المحاولات لم يتقدم خطوة واحدة بأى شكل من الأشكال واكتسى فم الحصان كله برغوة بيضاء وابتل جسمه بالعرق.

عندئذ انتاب الساعى خوف شديد وبزل من العربة لينظر إذا ما كان هناك شيء أمام الحصان ولكنه لم يلحظ شيئًا . عندئذ تذكر وخلع إكليل الفرس ونظر من خلاله إلى ما وراء الحصان فشاهد كلبا صغيرا متناهيًا في الصغر نو شعر فاحم أسود قد أمسك بمخلبيه بإحكام دولاب العربة . قرأ الرجل بعض التعاويذ ودفع بقدمه الكلب بعيدًا فانفلت وتحول إلى امرأة جميلة تصبح بكلمات سحرية ثم اختفت في الغابة . واصل الساعى طريقه بعربته وألهب ظهر حصانه بالسوط ، ركض الحصان بأقصى سرعة ولم يشاهد الرجل بعد ذلك لا كلبا ولا امرأة .

### Marttila

\* \* \*

حمل السائق ذات مرة قسيسا من أمام كنيسة "كوسكى Kranni وسار به على طول الطريق الرئيسى وعندما مر بغابة "كرانى الحصان واجهتهم امرأة عجوز نحيلة تحمل طفلاً بين نرعيها . توقف الحصان ولم يتحرك الأمام بوصة واحدة من مكانه رغم حثة وضربه بالسوط ، قال الحوذى القسيس إن عجوزا تحمل طفلاً تعترض العربة ولكن القسيس لم يقل شيئا ، نزل السائق وذهب أمام الحصان ليبعد المرأة العجوز وطفلها ولكنه لم يشاهد أحداً أو يعشر على شيء ، ابتسم القسيس وطفلها ولكنه لم يشاهد أحداً أو يعشر على شيء ، ابتسم القسيس للسائق الذي عاد العربة وأخذ يضرب حصانه دون جدوى بل ظل الحسان بشب ويرغس برجليه الخلفيتين . عندئذ نهض القسيس وذهب أمام الحصان رعدها ظهرت المرأة النحيلة والطفل بين ذراعيها على الطريق الرئيسي أمام العربة . لم يفعل القسيس شيئا سوى تلاوة بعض الطريق الرئيسي أمام العربة . لم يفعل القسيس شيئا سوى تلاوة بعض

التعاويذ وأمر الشبح بالانصراف ، فنهضت المرأة وغادرت المكان مع الطفل وهي تصيح بكلمة غير مفهومة بعدها انطلق الحصان ركضًا .

### Tammela

#### \* \* \*

كان والد الراوى فلاحًا مزارعًا فى عزبة 'نيمى Niemi' ، وكان يسكن فى بيت موهتامو Huhtamo"، وكان أبوه قد أخبره أنه محظور على الفلاحين الاتجار أو نقل علف الماشية إلى أى مكان خارج المزرعة .

وفى إحدى المرات عزم الفلاح على أن يأخذ خلسة حملا من القش إلى "هينو Heinu" حيث تسكن أمه العجوز .

وفى إحدى الليالى أحضر مركبة الجليد وما إن دقت الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى غادر بالمركبة وعليها حمل القش ، كان الجو ردينًا والثلج يتساقط بغزارة ، سار قليلا وهو فى طريقه أمام بيت الوماكى Ilomak نحدث ما أصابه بعناء شديد ، فقد انقلب حمل القش على جانب الطريق ، أمضى وقتا عصيبًا يحاول رفع الحمل بكل ما أوتى من قوة دون جدوى رغم أن الحصان كان يجذب الحمل معه ، وفجأة سمع صوت مركبة جليد تتحرك ورأى مسافر ليل يتحرك بمركبته وحصانه على الطريق فاندفع الفلاح بسرعة طائشة على المنحدر نحو الرجل ومركبته واكن الرجل كان قد اختفى هو ومركبته .

اعتقد الفلاح أن الرجل ينقل أدوات لصنع الخمور سرًا ، وبعد قليل جاء في مواجهة الفلاح رجل غريب المنظر فألقى الفلاح عليه تحية المساء

فلم يتلق منه ردًا .. قال له الفلاح دون خوف " هل تساعدنى فى رفع حمل قش على المركبة" ، ذهبا فى صمت عند المركبة ورفع الرجل المجهول بمفرده وبسهولة عجيبة الحمل الثقيل على العربة دون أن ينبس ببنت شفة واختفى وكأن الأرض قد ابتلعته ، تعجب الفلاح وأخذ يفتش عن ذلك الرجل ذى القوة الخارقة وزاد من عجبه أنه لم يجد له أثرًا فى الثلغ ، لم يعثر على أثر لأقدام إنسان أو أقدام حصان سوى أثره هو نفسه. عندئذ سرت قشعريرة الخوف فى جسده وتصبب جبينه عرقا بعد أن أدرك أن كل ما شاهده ليس أمرًا طبيعيًا وأسرع بمركبته وحمله قدر ما وسعته السرعة بعيدًا عن منطقة "ألوماكي التسعدة السرعة بعيدًا عن منطقة "ألوماكي التسعدة السرعة بعيدًا عن منطقة "ألوماكي التسعدة".

### Kalvola

\* \* \*

كان بعض جامعى التوت قد ضلوا طريقهم حتى وجدوا أمامهم حمّام "سلكما Selkamaa" فاستقروا فيه للراحة وأشعلوا تنورًا التدفئة ، وفى أثناء الليل أخذ باب الحمام ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه ، وأتت أصوات ضاجة من سقف الحمام ، لم يأبه الرجال ولم يغادروا الحمام بسبب ما كانوا عليه من تعب شديد وقالوا "حتى لو أتى العجوز "سلكما" نفسه فلن نغادر المكان" وما إن قالوا ذلك حتى تحطم التنور وتطايرت نحساره وجمراته وامتلأ الحمام بالرماد الأسود . عند ذلك انهارت شجاعة الرجال واضطروا لترك المكان وهم منهكون وعادوا لمواجهة التشرد في الغابة .

كان طيف حمام "سلكما" من ذلك النوع الذي لا يحتمل أحدًا مشاركته المكان . وقد زار والدي عندما كان شابًا ذلك الحمام ولم

يشاهد فيه سوى أخشاب مهترئة وقليل من أحجار التنور . والأن لا توجد به أية آثار تستحق المشاهدة .

## Rantsila

### \* \* \*

بينما كان العجوز المتسول في طريقه رأى بيتًا عظيمًا فخمًا . طرق البيت ليتسول الطعام . أعطته ربة البيت نصف رغيف من الخبز ، غادر الشحاذ راضيًا وبدأ يقضم الخبز ، ولكن نصف الرغيف بيده تحول إلى حدوة حصان وفي عجب شديد التفت الشحاذ ليرى البيت ولكن البيت كان قد اختفى .

#### Rantsila

### \* \* \*

جاء تاجر متجول إلى بيت يطلب المبيت ، فقال له صاحب البيت لدينا مجموعة كبيرة من الزائرين يشغلون المكان ولكن يمكنك المبيت بشكل أو آخر إذا كانت لديك الشجاعة لأن تبيت ليلتك في المبنى القديم الذي تغشاه الأشباح ". قال التاجر "أنا لا أخشى الأشباح". وفي أثناء الليل سمع همسا ووشوشة صادرة من المدفأة . قال التاجر في نفسه "همس أو لا همس أنا لا أخاف "، في الوقت نفسه سمع صوت ارتطام قوى ، أسقط في يد التاجر وحمل سترته وحقيبته على ظهره وأسرع خارجا وهو في رعب شديد . صفع الباب خلفه ليغلقه فانحشر طرف سترته في الباب فأخذ يشد السترة ليخلصها وهو في ذعر شديد ولكن يون جدوى ، فأخرج مدية كانت معه وقطع ذيل السترة وخلصها ولاذ بالفرار.

تفسير ما أصاب التاجر بالرعب الآتى: كان فى البيت القديم عجين يصدر هسهسة وهو يختمر ، وكانت هناك أعواد من القش على سطح البيت فجات قطة ورقدت عليه ولكنها انزلقت ووقعت على الأرض محدثة ارتطاما شديدًا .

Harlu

\* \* \*

قدمت امرأة عجوز مع ولدها من المدينة وعندما حل عليها التعب
وجدا أمامهما على جانب الطريق بيتًا مفتوحة أبوابه على مصراعيها
فدخلا فيه للنوم ، وكان أهل البيت جميعًا في الخارج ، وما إن ناما قليلاً
حتى دخلت امرأتان في ملابس بيضاء وخلعتا ملابسهما وأخذا يقفزان
مرحًا هنا وهناك وهما عرايا تماما وبعد قليل اختفيا . أخذت العجوز
تتفحص ملابس المرأتين التي اختلطت بالتراب . بعد قليل عادت المرأتان
وعادتا للقفز والمرح ثم أخذتا ملابسهما وابتعدتا ووراءهما موكب يسير
على أضواء المشاعل . انتاب العجوز وولدها خوف شديد وخرجا للمبيت
في بيت آخر وهناك أخبروهما أنهما كانا في جبانة للأموات وأنهما كانا
ينامان بجانب حجرة حفظ جثث الموتى الملحقة بالأبروشية .

Teuva

شاهد حارس المخزن الليلى مجموعة من السادة فى مركبة يجرها زوج من الخيول تتوقف أمام الباب وقد بقى الحوذى بحلته المتميزة فى مكانه ينتظرهم ، سمع الحارس من داخل المخزن أصوات اللهو والوثب والرقص ، ذهب الحارس للسائق وسائله عن أولئك السادة وماذا يفعلون داخل المخزن ، قال السائق للحارس "سبق أن شنق شخص نفسه فى هذا المخزن وقد جاء هولاء السادة لإحياء ذكراه بهذا اللهو والمرح" .

#### Sortavola

## المسوت ، الأمسوات

## ساعة الاحتضار

مرضت خادمة في أحد البيوت مرض الموت وأصبحت غير قادرة على الكلام ولكنها كانت لا تزال تدرك كل ما حولها ، وساعة خروج الروح استدارت ناحية الحائط وأخذت تخربش الحائط بظفرها . ماتت الخادمة وحملوها إلى قبرها، وعند فحص تلك الخربشة التي أحدثتها وهي في النزع الأخير وجدوا أنها كتبت الآتي "لقد سبق أن ولدت طفلاً وقتلته" .

كانت هذه الواقعة عجيبة حقًا لأن الخادمة لم تكتب كلمة في حياتها ولم تكن تعرف الكتابة .

## Lisalmi

\* \* \*

بلغت إحدى الفتيات سن الزواج وكان من المفروض أن تتزوج ولكنها كانت تخشى كل الخشية من عملية الإنجاب حتى إنها امتنعت كلية عن الزواج . وبعد أن تقدم بها العمر وبلغت أرذله ورقدت فى فراش الموت حضر إلى جانب سريرها ثلاثة كائنات.

أبدت تلك الكائنات أسفها وحزنها وقالوا لها 'كنا سنصبح ثلاثة رجال كبار لو كنت قد أنجبتنا .

تأوهت وناحت الفتاة العجوز ألما وقالت "يا لمصيبتى" لو كنت قد وإدت أطفالاً ".

### Nakkila

\* \* \*

حدث فى قرية سوميرو سلفان Somero Sylvan أن مسرض الرجل العجوز مرض الموت ، كان الرجل شريراً وكان يعامل الخيل التى يمتلكها بقسوة بالغة . جاءته سكرات الموت ، مكث لأيام عديدة فاقد الوعى وروحه تحشرج فى صدره دون أن يموت حتى إن أهل بيته لم تواتهم الشجاعة لكى يظلوا إلى جانب فراشه وجاءوا بزوجة عجوز من الجيران لتبقى إلى جوار سريره ، وبينما كان زوج هذه المرأة العجوز بمفرده في بيته جاءته امرأته وقالت "اذهب إلى المريض وضع إلى جانب فراشه ثلاث عصيات متصالبة وبغير ذلك فلن يسلم الروح ، عادت المرأة إلى جانب المريض وخرج . مات المريض في اللحظة نفسها متصالبة إلى جانب سرير المريض وخرج . مات المريض في اللحظة نفسها

وعندما عادت الزوجة إلى بيتها فى الصباح حكى لها زوجها ما قام به . عندئذ قالت الزوجة إنها لم تذهب بأى حال من الأحوال إلى بيتها . وحقيقة فالمرأة لم تترك تلك الليلة جانب فراش المريض وقد تحقق من ذلك الكثيرون .

#### Somero

كنت فى جولة وعظ فى فامبولا Vampula وفى بيت من البيوت التى يتصف صاحبها بالتدين والتقرى قال رب البيت إنه ارتجف بشدة عندما مات شقيقه قبل أسبوعين ولم يهتم أثناء مرض موته بشعائر العقيدة أو برجال الدين . وإن ذلك الشقيق كان يستدير بجسمه تجاه الحائط كلما قرأ عليه صاحب البيت أيات دينية .

حكى صاحب البيت عن مشهد رآه ليلة وفاة شقيقه فقال إنه كان يقرأ فى الجريدة إلى جانب المائدة عندما انفتح الباب ودخل ثلاثة رجال فى ملابس سوداء وجلسوا مباشرة إلى جوار سرير المريض وقف واحد منهم ناحية قدم المريض ووقف أخر عند رأس المريض والثالث الذى كان يرتدى معطفًا أسود وقف إلى جوار السرير وفحص المريض لبرهة ثم أخرج من جيب صدره كتابا ذا غلاف أسود وقلمًا وكتب فى ذلك الكتاب شيئًا ، بعد ذلك قال الرجل الذى يقف عند قدم المريض" هل تم اللازم ؟ " قال ممسك الكتاب " تم " وغادر الرجال الثلاثة .

نظر صاحب البيت إلى ذلك المشهد بتحير شديد وبعد أن أصبح بمفرده قام بفحص المريض فوجد أنه قد مات لتوه . كان صاحب البيت شديد الأسف وقال لا شك أن المريض سيدخل جهنم مادامت تلك الشياطين قد جامته ساعة موته .

## Vampula

\* \* \*

حكى لى أبى فى العماد أن أمورًا غريبة وقعت عند وفاة أمه . كانت الأم مريضة طوال الصيف وكان عندها كلب أسود أطلقوا عليه اسم "هيكوبالشمس نهارًا على نجيلة فناء البيت ، وفي فصل الخريف تستدفئ بالشمس نهارًا على نجيلة فناء البيت ، وفي فصل الخريف أرسلوا "هيكو" عند شخص روسى يسكن في محطة المستشفى ، مضى الخريف وجاءت أعياد الميلاد وحلً عيد الغطاس ، ازداد مرض الأم وساءت حالتها ، وكان يبدوا أنها لن تعيش طويلاً ، قالت المريضة إنها لا تريد منهم إزعاجها بالبكاء والنواح عليها عندما يحين أجلها وأن يوفروا لها السكينة والهدوء ، وفي الليلة السابقة ليوم عيد الغطاس اشتد مرض الأم أكثر وأكثر وبدا أن نهايتها قد اقتربت ولم يبق سوى دقائق وتسلم الروح .

كان الصقيع فى الخارج كثيفا وترامى إلى سمعهم صوت كلب ينن بحزن عميق ، وعندما فتحوا الباب كان وكأنّه الكلب "هيكو" نفسه انفلت الكلب داخل المنزل وذهب رأسا إلى جانب السرير عند رأس المحتضرة وتشممها للحظة وخرج ولم يرجع رغم كل نداءاتنا وملاطفتنا له ولم يشاهد بعدها فى أى مكان ، لقد ذهب مثل الطيف وذهبت معه روح المريضة ، لقد ماتت بعد أن جامها الموت فى هيئة ذلك الكلب .

Jaaski

\* \* \*

عندما كنا أطفالاً ، كنا كثيراً ما ننام فوق سطح التنور في فترة الشتاء الباردة . وفي أحد الأيام أدفأت الأم البيت وطلبت منا نحن الأطفال الكبار أن نبقى فوق سطح الفرن حتى لا نشعر بقسوة البرد ، وضعت أصغرنا في سرير الطفل وغطته جيدًا وكان الطفل مريضا جداً

وعلى وشك الموت ، ذهبت الأم بعد ذلك لبعض شئونها ، وبينما كنا نلعب معًا بدأ صوت هسيس وهدير يأتى لنا من جهة الباب ، انكمشنا فى مكاننا ورأينا رجلاً صغير الحجم جدًا لا يزيد طوله عن ارتفاع مهد الطفل ، تقدم الرجل نحو سرير الطفل وأخذ أغطيته وألقاها على الأرض ثم أعادها ، انتابنا فزع شديد وخشينا أن يلحق بالطفل أذى ولكنه كان قد اختفى تحت سرير الطفل . مات الطفل فى اليوم التالى . لاشك أن ذلك الشبح جاء ليقبض روح الطفل .

#### Raisala

# الأموات لا يبقون في توابيتهم

كان رجل يتودد إلى فتاة بالمنزل ، ولما كانت بلدته بعيدة فقد كان قليلا ما يأتى لزيارتها . وجاء الخطيب ذات مرة ليلاً وكان الناس كلهم نيامًا وطرق الباب . كانت الخطيبة فى نوم عميق ولم تسمع طرق الباب وكانت والدة الخطيبة قد ماتت ودفنت ولم يكن الخطيب قد علم بموتها ، عندما عاود طرق الباب بشدة جاحت والدة الفتاة وفتحت له الباب حتى يدخل لخطيبته ، سائته خطيبته "من الذى فتح لك الباب" قال الخطيب "والدتك !!" لم تصدقه الفتاة قالت "لا يمكن ذلك بأى حال" ، ودخلا فى جدل عنيف وأخيرًا قالت له الفتاة "لا يمكن لأن أمى قد ماتت منذ وقت ودفنت".

### **Virrat**

\* \* \*

بترت ساق رجل غنى فصنع لنفسه ساقًا جديدة صناعية من الفضة الخالصة . ولما مات الرجل صنعوا من ساقه الفضية إبريقا للشراب . وكان جثمان الرجل الغنى لا يزال فى القبو لم يدفن بعد عندما نزلت الخادمة إلى القبو لتملأ الإبريق الذى كان ساقا صناعية لذلك الرجل الغنى ، رفع الجثمان رأسه من مرقده وقال ساقى ها ،

هى ساقى وأمسك بالخادمة ، أصاب الخادمة الرعب حتى إنها ارتمت على الأرض فاقدة الوعى ، عندما أفاقت وجدت جثمان الرجل فى مكانه كما كان ولكن عاودها الرعب وخرجت مسرعة من ذلك القبو .

#### Laihia

\* \* \*

كان الأب "كاتلا Katila "عائداً في وقت متأخر من الليل من الكنيسة إلى بيته . رأى في طريقه عندما جاور الغابة شخصا يمشي أمامه ويقترب منه فعرف فيه جاره "ما يانيمي Majanniemi". تعجب من أين جاء جاره مشيا على قدميه في ذلك الوقت المتأخر ودعاه إلى مركبته واستفسر منه عن شأنه . لم يجب "مليا نيمي" ولزم الصمت طوال الطريق ، وصل الأب "كاتلا" إلى بيت جاره وعندئذ قال له الجار "لدخل إلى فناء دارك وسأعود وأمشى إلى منزلي" ،عندما أوقف الأب "كاتلا" حصانه في الفناء كان جاره قد اختفى . تعجب كيف يذهب الجار دون كلمة وداع ، وعندما دخل الأب "كاتلا" بيته قال "جاء معى الجار دون كلمة وداع ، وعندما دخل الأب "كاتلا" بيته قال "جاء معى نظرت إليه ربة البيت باستغراب وقالت "لقد مات مايانيمي هذا الصباح ولا يمكن أن يكون معك على مركبتك" . أدرك كاتلا أنه كان يحمل شبحاً .

#### Mellila

فى نهاية القرن الماضى كان فى "بتايا فيزى Petajavesi حفار قبور يتصف بالشجاعة الفائقة ولا يتطرق الخوف إلى قلبه ، وكان يسكن عادة فى مستودع الجثث ويقوم فيها بعمل الإسكافى "إصلاح الأحذية" ، فى إحدى المرات كان عليه أن يرفع جثة رجل ويعدما للتشريح ، كان الجو شديد البرودة ، ولكى يذيب بسرعة الثلج الملتصق حول الجثة وضعها فى التنور الساخن . وعندما ذهب يتفحص الجثة بعد هنيهة وجد أن الحرارة قد سفعت بشرتها وأحالتها إلى اللون الداكن . سحب الحفار الجثة من الفرن ووضعها واقفة على قدميها فى ركن الحجرة ، ولم يمض وقت حتى وجد الجثة تقف إلى جانب أدواته التي يستخدمها في إصلاح الأحذية ، هب الحفار غاضبا وقال "إذا لم يعجبك الوقوف هناك ، فأين أضعك ، لابد وأن ألقيك فى البحيرة " ، عمل الحفار الجثة على ظهره وصنع فجوة فى صفحة الماء المتجمد ما الجثة خلال الفتحة تحت الثلج ، وقد وجهت الحفار تهمة وأدين القيامه بذلك العمل .

### Petajavesi

\* \* \*

مات مزارع فى منطقة 'إنكرى inkeri' وحمل جثمانه إلى داخل سور الساحة فى الخارج ، وفى الليل عاد الميت إلى البيت ، كان كل أهل البيت نيامًا ولكن الخادمة كانت مستيقظة تقوم بالحياكة جانب المائدة ، أصاب الخادمة هلع شديد عندما رأت السيد وهو قادم داخل إلى البيت ، قال السيد للخادمة 'اذهبى واحضرى لى قدحا من الجعة

من القبو فإنى ظمأن " .. أحضرت الخادمة الجعة وشرب السيد قدح الجعة عن آخره ثم سأل الخادمة "انظرى للخارج ماذا ترين ؟ " قالت "أرى طائرًا أسود كبيرًا على سطح المنزل ". أرسلها السيد لتحضر له قدحًا آخر من الجعة فأحضرته الخادمة ولكنها حاولت فى الوقت نفسه أن توقظ الآخرين لتقول لهم إن السيد يجلس فى البيت ، سألها السيد من جديد "هل تشاهدين الآن شيئا ؟ " قالت الفتاة إنها رأت اثنين من الطيور السوداء ، وعندما غادر السيد المنزل نزل الطائران من سطح المنزل وذهبا فى معيته. . . ذلك ما رأته الخادمة من خلال النافذة .

عندما ذهب أهل البيت إلى الساحة في الخارج لاستطلاع الأمر لم يجدوا سوى تابوتا فارغا .

#### Inkeri

#### \* \* \*

فى أحد قصور النبلاء فى فنلندا كانت الاستعدادات قد تمت لحفلات الميلاد وقد زود القصر بكل ماهو جميل من أجل ضيوف الحفل وكان من جملة المدعوين فتاة مخطوبة إلى عمدة القرية ولذلك فقد وجهت إليه الدعوة أيضًا لحضور الاحتفالات، لم يتمكن العمدة لأشغال لديه من الحضور، وقد أسف لذلك ضيوف الحفل حتى وصلتهم برقية تفيد أنه سيحضر فى المساء، نشأت مشكلة لأن الحجرة التى كانت مخصصة له أعطيت لضيف آخر، ولم يكن هناك حل سوى إعطائه حجرة أخرى يشاع أنها مسكونة بالأشباح. ووصل العمدة فى الميعاد المحدد وعندما أبدت خطيبته انزعاجها من مبيته فى تلك الحجرة اكتفى بالابتسام لها.

وفى اليوم التالى افتقده الضيوف لأنه لم يظهر على مائدة إفطار الصباح . ذهبوا يطرقون عليه باب حجرته ، كان الباب مغلقا من الداخل ولم يسمع له صوت ولم يجب على طرقهم ، تعجب الضيوف وأهل البيت ، أين ذهب العمدة ؟ ما دام لا يجيب على أحد . أخيرًا كسروا الباب وفتحوه ولا يمكن أن يتصور أحد مبلغ اندهاشهم عندما وجدوا الحجرة فارغة والفراش مرتب لم يمس . أصاب اختفاه الجميع بدهشة بالغة وأخيرًا أرسلوا إلى بيت العمدة ليستطلعوا الأمر ومن مناك عاد الرسول يقول إن العمدة وجد ميتا في فراشه في اليوم السابق ، ولا يمكن أن تفسر ذلك الحدث إلا بأن طيفه قد حضر النبيل ليكون إلى جانب خطبته .

#### Savonlinna

## نسزاع حول التابوت

ذات مرة أمضى اثنان من طلبة جامعة "توركوTurku فى أحد النزل وهم فى طريق عودتهم من الجامعة ، وقد خصص لهم سرير للنوم فى قاعة ملحق بها غرفتان خلفيتان . وبعد أن أمضيا بعض الوقت فى القاعة خرج من الحجرة الأولى كائن فى ملابس بيضاء ناصعة فى بياض الثلج وتقدم بهدوء على أطراف قدميه وخرج من باب القاعة . اندهش الطالبان وقاما وذهبا ينظران فى الحجرة التى خرج منها ذلك الكائن لمعرفة حقيقته . فى الحجرة شاهدا تابوتًا وعلى السرير كفنا كالذى يكفن به عادة الميت . بعد ذلك أسرعا للخارج ليريا ما إذا كان هناك أحد وسارا قليلاً ناحية القرية وبعد عودتهما إلى القاعة قررا أن يخفيا التابوت تحت سريرهما لتقديرهما أن الجثة قد ترجم وتحاول البحث عن مرقدها .

فى الصباح عند بزوغ الشمس عاد الكائن يتسلل بهدوء إلى الحجرة وأخذ ينبش بها كما يبدو بحثا عن تابوته ، ثم خرج إلى القاعة يطوف بكل مكان ، ولم يمض وقت حتى نظر تحت السرير حيث يوجد التابوت ، وما أن شاهده حتى بدأ يسحبه إلى حجرته ولكن فى الوقت نفسه أسرع الطالبان إلى الطرف الآخر من التابوت وأمسكا به قدر

استطاعتهما . كان الطيف أقرى منهما وسحبهما مع التابوت حتى توقفت الحركة عند باب الحجرة حيث كان الإجهاد قد بلغ بهما أشده وبخلا في نزاع مع الطيف إلى أن ارتفعت الشمس ، وقتها ارتمى الطيف على الأرض جثة هامدة ، لقد لقيت هذه الواقعة رواجًا في أحاديث الناس وفيما يتداولونه من أساطير .

#### Karsamaki

## البقرة هي جائزتك

في بيت من البيوت ماتت المرأة العجوز وبدّأت وهي ميتة تظهر من وقت لآخر في السونا (حمام البيت) . وما إن يحل الظلام لم يكن أحد يجرئ على أن يتواجد في منطقة الحمام لأن الطيف كان يستشيط غضبا ، أخيرًا تعهدت الخادمة أن تبعد هذا الشبح إذا ما أخذت لنفسها البقرة "إسوكيريوكي Iso-Kirjuke " التي تركتها السيدة المتوفاة ، وبعد أن وعدوا الخادمة بأن تأخذ البقرة صعدت إلى ظهر الحمام وأخذت معها ديكا وإبرة من التي ترفي بها الملابس. في الساعة الحادية عشر ظهرت العجوز على درجات السلم وقالت للخادمة الديك هو الشيء الوحيد الذي يحميك مني ، والبقرة إسوكيريوكي جائزتك وساكون أنا نهايتك" . عندئذ وخزت الخادمة الديك بالإبرة فصرخ صرخة تنخلم منها القلوب . ألقت صرخة الدبك القوبة المرأة العجوز على ظهرها أسفل درجات السلم ولكنها نهضت بسرعة واندفعت إلى أعلى السلم من جديد وكررت ما سبق أن قالته للخادمة وردت عليها الخادمة مثل ما حدث في المرة السابقة وظلت العجوز تتدفع مرة ومرة وظلت الخادمة تغز الديك وهو يصيح مرة ومرة واستمر ذلك حتى صباح الديك صبياح الصبياح . أصباب العجوز وهن شديد ورقدت أسفل السلم وحملوها في الصباح ووضعوها في التابوت ، فلم تكن المرأة قد دفنت حتى ذلك الوقت ، ولم تعد تظهر بعد ذلك .

#### Kullaa

#### \* \* \*

كان ميت يزور بشكل دائم البيت الذى مات فيه حتى لم يكن يجرؤ أحد على المبيت فى ذلك البيت وكان أهله جميعا يغادرونه كلما حل الليل ، وفى إحدى المرات راهنت فتاة أن تبيت فى البيت ، فوعدها أهل البيت بإعطائها بقرة حمراء إن هى فعلت ذلك . أخذت الفتاة معها ديكا وذهبت به فوق التنور ، وكانت تغزه بإبرة ليصيح كلما حاول الميت أن ينهض عندئذ انصرف الميت بعيداً وقال كلاما غير مفهوم انتهى بقوله "خذى البقرة الحمراء جائزة لك" .

#### **Joroinen**



فى الساعة الحادية عشر ظهرت العجوز على درجات السلم وقالت للخادمة الديك هو الشيء الوحيد الذي يحميك مني .

## الفتاة الميتة عاشقة الرقص

ماتت خادمة عجوز كانت في حياتها راقصة ممتازة شغوفة بالرقص ، حملوا جثمانها إلى الفناء ووضعوه في التابوت مثلما يجري مع الميت عادة لحين حمله إلى مقبرته ، كفَّن الميت ووضعت أقدامه في الجورب . وعندما شاهدوا الجثة في اليوم التالي وجدوا أن جوريها اهترأ وتمزِّق ، الأمر الذي أثار دهشتهم البالغة ، خلعوا الجورب المنق وألبسوا أقدام الجثة جوريا جديدًا وفي الصباح التالي وجدوا أيضا أن الجورب ممزق عند أصابع كعب قدميها . كان في البيت خادم شجاع قال لرية البيت "إذا منحتني إبريقا من النبيذ فسأذهب وأنام في الباحة مع الميت وأستوضح كيف يهترئ جورب جديد كل ليلة" وافقت ربة البيت على اقتراح الخادم وذهب إلى الباحة ورقد بجانب الحائط في الجزء الخلفي بينما كان جثمان الفتاة يرقد في التابوت عند مدخل الباحة ، لم يغمض للخادم جفن حتى كان منتصف الليل فسمع صوتا بأتى من خلف باب الساحة . وجاء طارق على الباب، طلب من الميت أن منتح له ، نهض الميت فوراً وفتح الباب فدخلت مجموعة من الشياب وأخذوا براقصون الفتاة المنتة كما يكون الرقص . بدأ الخادم يشعر بالخوف بعض الشيء ولكنه اكتفى بشد الغطاء على عينيه ، عندما انتهى الرقص عاد الشباب أدراجهم وعادت الميتة إلى مرقدها في التابوت . عندما رفع الخادم رأسه لينظر ما يحدث رفعت الجثة رأسها كذلك ونظرت إليه . ازداد خوف الخادم بشكل كبير وقرر أن يغادر المكان بأى طريقة كانت ورغم خشيته من أن تمسكه الجثة عندما يندفع للخارج فقد نفذ محاولته وقفز فجأة من مرقده واندفع بسرعة خاطفة نحو الباب وجنبه بشدة وفتحه ولكن في الوقت نفسه أمسكت الميتة به من شعر رأسه بإحكام شديد ومع ذلك لم يتوقف ولم يبطئ من اندفاعه وجذب رأسه بقوة حتى انخلعت خصلة شعر كبيرة من رأسه في يد الجثة وفر بنفسه خارج السور .

وهكذا نال الخادم إبريق النبيذ الذى سبق الاتفاق عليه بعد أن كشف عن سبب العثور على جورب الميتة ممزقًا كل صباح ، وعندما ذهبوا لاستطلاع أمر الجثة فى صباح اليوم التالى وجدوا خصلة الشعر لا تزال فى قضة دها .

Pori

## رواية للأسطورة نفسها في "Tarvasjoki"

في بيت من البيوت كانت ربة البيت تعمل وتنشط وتروح وتدور وتجيء على قدر ما تستطيع ، قالت لخادمتها "الرقص ، الرقص فقط سأرقص حتى بعد موتى " . وحدث أن ماتت السيدة وحمل جثمانها إلى التابوت في جانب القاعة ، ومن الطبيعي أنها كفنت كما يكفن الميت وألبسوا قدميها جوربًا نظيفًا متينًا . وفي صباح اليوم التالي وجدوا الجورب مهتريّاً تماماً . قالوا ربما قرضه فأر أثناء الليل واستبدلوه بجورب سليم متين . ولكنهم وجدوه أيضا ممزقًا في صباح اليوم التالي ولاحظوا أنه مهترئ تمامًا سواء من عند الأصابع أومن جهة كعب القدم . ولم يكن بد من تغييره مرة ثانية بجورب جديد ، وفي الليل ذهب الخادم والخادمة معا ليستطلعوا الأمر بالنظر من خلال النافذة ، عندئذ رأوا منظرًا عجيبًا ، فقد عم الضوء القاعة وظهر راقص وراء راقص حتى امتلأت القاعة، منهم السادة في زينتهم اللامعة ومنهم ذو القرون ومنهم مشقوق الظلف وكل بدوره براقص الميشة التي كانت تنشقل برشاقة من ذراع اذراع . أسرع الخادم لإبلاغ أهل البيت، عندما شاهدوا ذلك المشهد العجيب أرسلوا الجثمان سيرعة ليدفن في ترية معودة ( تليت عليها الصلوات) .

Tarvasjoki

# لاعبو الورق في مخزن الجثث

مات رجل في القرية ولم يكن هناك مكان مناسب ينقلون جثته إليه فوضعوه في الجرن لحين الانتهاء من صنع التابوت ، وكان ذلك الجرن مكانًا اشباب من قرية أخرى يجتمعون فيه عادة لتناول الخمر ولعب الورق. اجتمعوا معا كالعادة وأخذوا يشربون ويلعبون بالرغم من وجود جثة ميت راقدة إلى جوارهم . عندما حل الظلام أشعلوا رقاقة خشب حتى يتمكنوا من مواصلة اللعب على ضوئها ، وحتى لا يشغل أحدهم يده بالرقاقة فقد أوقفوا الجثة على قدميها وأسندوها على الحائط وثبتوا الرقاقة في فم الجثة وقالوا مخاطبين الجثة كثيرًا ما لعبت معنا الورق ، وأنت قد جئت هذه المرة لتشاهدنا ونحن نلعب" وعادوا لمواصلة اللعب على ضوء الرقاقة المشتعلة في هدوء ، تناقصت الرقاقة وقصرت بعد أن اشتعلت لفترة طويلة وبدأت تسفع وجه الجثة . بدا لهم وقتها أن الجثة قد ابتسمت ، فألقوا بقية الرقاقة ووضعوا واحدة جديدة مكانها في فم الجثة . وبعد وقت من اشتعال الرقاقة وتأكلها ابتسمت الجثة مرة ثانية وتكرر ذلك للمرة الثالثة ، عندما أضاءت الرقاقة المشتعلة وجه الجثة رأوها تضحك فأصابهم الفزع وفروا من الجرن بأقصى ما أمكنهم الفرار ، بعد أن أصبحوا جميعا فى الضارج تذكر أحدهم أن رزمة ورق اللعب الخاصة به لا تزال فى الجرن وقال "ياللشيطان .. إن ورقى هناك" . قال له الأخرون "ارجع واحضر ورقك من هناك" عاد الرجل إلى الجرن ولكنه لم يخرج منه بعد ذلك . بعد وقت ذهب الأخرون فى إثره لاستطلاع أمره فوجدوه ميتا على الأرض ممددًا إلى جانب الجثة . وأصبح هناك جثتان فى مكان واحد وأدركوا عندها لماذا كانت الجثة تضحك لهم . منذ تلك الواقعة لم يعد الجرن مكانًا محببا للشرب ولعب الورق .

#### Viitasaari

#### \* \* \*

فى أمسية مظلمة من شهر أب اجتمعت فرقة من لاعبى الورق فى أحد الأجران وشرعوا فى لعب الورق. ولما كان الظلام مخيما لا يتيح للاعب أن يتحقق من نوع الورقة التى يلعبها فقد كانوا فى حاجة إلى شعلة تضىء لهم كما كانوا فى حاجة إلى حامل لتلك الشعلة ولا يريد واحد منهم أن يشغل نفسه بغير اللعب. وتصادف أن كان بالجرن جثة رجل ميت راقد فى التابوت وفقا للعادة القديمة. اقترح واحد من المجموعة أن الجثة تصلح تمامًا لأن تحمل الشعلة خاصة وأن الميت لم يعد يلعب الورق بعد أن كان فى حياته لاعب ورق مدمن ، أسندوا الجثة واقفة إلى الحائط وحشروا رقاقة مستطيلة بين أسنانه وأشعلوا طرفها ووضعوا أخرى على رأسه ثم انهمكوا فى لعب الورق حتى أصبح صوت إلقاء الورق وشتائمهم تتردد فى أنحاء الجرن ، كما وجهوا أقذع الشتائم إلى الميت لعدم إتقانه حمل الضوء لهم ولأن

غالبية لاعبى الورق يعرفون شخصية الميت ويذكرونه بالاسم ويأمرونه بأن يحمل المشاعل بشكل أفضل ، كان من المفروض أن يستمر اللعب والهرج ربما حتى الصباح ، ولكن عند منتصف الليل تقريبا عندما خبا النور مرة أخرى وقام أحد اللاعبين لإصلاح الشعلة اهتز وارتعش رعبًا فقد بدأ لعينيه أن فك الميت يصطك مثل فك إنسان داهمه برد قارس وكانت الرقاقة المشتعلة تتراقص فى فم الميت لاحظ جميع اللاعبين ذلك وعندما وقعت الرقاقة على أرض الجرن كان جميع اللاعبين فى غمضة عين فى الخارج حتى إنهم لم يملكوا الفرصة لأخذ الورق معهم ، وبقيت رزمة ورق اللعب فى الجرن ولم يكن من السهل تركها وكان على واحد منهم أن يعود للجرن لإحضار الورق . أخيرًا قال صاحب الورق " ان أترك حزمة ورقى الجديدة على أى حال! ويشجاعة ظاهرة عاد إلى الجرن وعندها بدأ يصل إلى سمعهم من الجرن عويل وبكاء مرير الجرن وعندها بدأ يصل إلى سمعهم من الجرن عويل وبكاء مرير وصيحات استغاثة ولكن أحدًا لم تواته الشجاعة لأن يدخل الجرن وسيطلع المحنة التي ألمت برفيقهم وأسرعوا بالانسحاب كل في طريقه.

لم يشاهد الراوى ذلك الرجل الذى دخل الجرن لإحضار الورق بعد ذلك أبدًا ولم يعرف شيئا عما حدث له داخل الجرن لأنهم حملوه بعيدًا عن المنطقة.

### Kokemaki

## الأموات لا يظهرون

ماتت امرأة عجوز ووضعت جثتها في الجرن ، وكان أهل البيت يخشون من طيفها حتى إنهم لم يكونوا يجرؤون على الخروج في غير جماعة كبيرة . وجاء إلى البيت إسكافي ورع تقى . شكت له الأم أن أهل البيت يخشون إلى حد الرعب من جثة المرأة . تراهن الإسكافي مع ربة البيت على مائة مارك خالصة له إذا ما قام بعمله في إصلاح الأحذية طوال الليل في الجرن الذي ترقد فيه جثة المرأة . عقدت ربة البيت صفقة مع أشجع خادماتها بأن تعطيها خمسين ماركا إن هي ذهبت للجرن ورفعت جثة المرأة من التابوت ورقدت مكانها لتخيف الإسكافي ليلاً . وفعلت الخادمة ذلك وعندما حل منتصف الليل رفعت الخادمة رأسها ونظرت إلى الإسكافي الذي كان منهمكا في الدق على سندانه وهو يهمهم بالغناء .

بعد وقت قليل نظرت الخادمة مرة أخرى إلى الإسكافى ولكن فى هذه المرة قام الإسكافى وضرب رأس الخادمة بمطرقته وقال "إنه شىء قبيح أن تتلفت الجثث حولها "وكانت تلك الضربة هى القاضية . وماتت الخادمة .

Hameenkyro

## رواية للأسطورة نفسها في "Nurmes"

نزل إسكافى ضيفا على أحد البيوت ، وتطرق الحديث إلى الأموات والأرواح والخوف منها ، قال الإسكافى إنه لا يخاف شيئا فقالوا له : "لنتراهن على أن تبقى فى جرننا عندما يكون فيه جثة ميت ، قبل الإسكافى الرهان وبدأ يعد ما يصنعه لقضاء الوقت فى الجرن ، فى الوقت نفسه أسرع أحد الموجودين بالبيت إلى الجرن ورقد فى التابوت متصنعا الموت . حضر الإسكافى بمصباحه وحاجاته وجلس عند رأس الجثة وبدأ يدق بمطرقته على حذاء فى يده ، وعندما ظهر أن الإسكافى فعلاً لا يخاف بدأ "الميت" ينظر إليه من فوق رأسه . قال الإسكافى لنفسه "الأموات لا يتحركون" وضرب بمطرقته "الجثة فافقدها الوعى .

#### Nurmes

## رواية الأسطورة نفسها في " Keitele "

تواجد إسكافى فى أحد البيوت وكان فى الجرن جثة ميت . قالوا الإسكافى "إنك لا تجرؤ على العمل بالليل فى صناعة الأحذية فى ذلك الجرن وبه جثة الميت" ، راهنهم الإسكافى وذهب إلى الجرن حيث توجد الجثة ليعمل بجوارها طوال الليل ، قبل أن يصل الإسكافى ذهب خادم البيت وتبادل مع الميت موقعه فى التابوت ليخيفه ، بدأ الإسكافى يعمل فى الأحذية وعندها رفع "الميت" رأسه من التابوت ضربه الإسكافى ضربة خفيفة على جبهته وقال "الميت لا يقوم بهذه الحركات" ، ومضى وقت قصير عندما شرع الميت الكاذب فى رفع رأسه مرة ثانية ، عندئذ ضرب الإسكافى جبهته ضربة شديدة لدرجة أن المتظاهر بالموت مات فعلا وقال الإسكافى "ألم أقل إن الميت لا يتحرك!" بعد ذلك بقى الإسكافى فى الجرن طوال الليل فى سلام ، وعندما ذهب أهل البيت بعد ذلك فى الصباح ليروا كيف استطاع الإسكافى العمل بجوار جثة الميت طوال الليل وجدوا هناك جثتين .

\*Keitele

## جزاء التعدى على جثة ميت

ذات مرة نزع حفار القبور خاتما من إصبع جثة سيدة غنية كان قد بقى فى إصبعها بعد موتها ، أعطى الحفار الخاتم لابنته التى كانت تعمل خادمة فى بيت من البيوت ، كانت الفتاة كلما ذهبت إلى الفناء سار ديك إلى جوارها مع أن البيت كله لم يكن به ديك ولا دجاج ، تعجبت ربة البيت من ذلك الديك الذى يرافق الفتاة بشكل دائم ، وأخيراً لاحظت السيدة إصبع الفتاة فقالت لها أعيدى هذا الخاتم بسرعة لأبيك وبعدما أعادت الخاتم لأبيها توقف الديك عن المشى مصاحباً لها.

### Koskenpaa

\* \* \*

فى بيت لا أذكر اسمه ماتت امرأة عجوز عجفاء ورقدت فى التابوت الذى وضع داخل السياج ، تحدثت الخادمة التى تدعى "أنيكا Annikka" عنها بنبرة احتقار وقالت إنها كانت تستحق الموت ، عندنذ سمعت الخادمة صوتا كأن الجثة تتكلم : "أنيكا ... يارئيسة الخدم ، عندما يأتى يوم الثلاثاء ستكونين هنا" . وما إن حل يوم الثلاثاء حتى

كانت 'أنيكا' رئيسة الخدم قد ماتت ورقدت في تابوت بجانب تابوت المرأة العجور.

#### **Temmes**

\* \* \*

دخل رجان في جدل أيهما أشجع من الآخر قال الأول "أنا لا أخشى الأموات ولا أهاب قضاء الليل في جرن ترقد فيه جثة ميت". وضرب رهانا على ذلك وبرهانًا على صدقه سيأتي من جرن جاره الذي يرقد فيه الميت بالحزام الذي تربط به الجثة إلى التابوت ، ذهب الرجل الأخر قبله ملتحفا ملاءة بيضاء لإخافته حتى لا يجرؤ الأول على دخول الجرن ويكسب هو الرهان ، وعندما دقت الساعة الثانية عشر ليلاً وصل الرجل الأول إلى الجرن وفتح الباب وشاهد في آخر الجرن شيء أبيض يتحرك في الظلام فهم بالعودة ولكن الشجاعة واتته وأطلق الرصاص على الجسم الأبيض المتحرك ودخل وأخذ العزام من كفن الميت ، عندما ذهبوا في الصباح لتفقد الجرن كان زميل الرهان ميتا وقد اخترقته الرصاصات .

#### Parikkala

## الجثة تنطق في التابوت

ذات مرة كانوا يشيعون رجلاً غنيا إلى قبرة . خرجت جنازته من فناء داره وتبعها جمع كبير من الناس وكثير من الخيول إلى أرض المقابر ، كان الخادم "يوسى Jussi" يسوق الحصان الذي يحمل الجثة ويجلس على طرف النعش ، وبعد أن قطع مسافة قليلة من الطريق سمع طرقا من داخل النعش وبعده مباشرة صوتا يقول "يوسى لا تتقدم" فأوقف "يوسى" الحصان وسأل وماذا بعد" ؟ قال الصوت مستوضحا "هل جاءت معكم كل السندات والصكوك؟" أجاب يوسى "نعم جاءت كلها معنا" فجاء الصوت "إذن تقدم" وبعد ذلك وصلوا إلى المقبرة ودفن الرجل الغنى .

Tervo

## النعش يثقل وزنه

كان فى بيت من بيوت أبروشية "الأفوزى Alavusi" رجلا يعمل خادما يدعى "را-يوسى Raa-Jussi" عاش حياته كافراً دائم التجديف على الله ، سرق وشرب الخمر وتشاجر مع هذا وذاك ومع ذلك فقد استمر فى الخدمة فى البيت لعديد من السنوات لأنه كان خبيرا مجداً فى عمله

مات الخادم فى البيت نفسه وفى أخر يوم فى حياته ظل طوال اليوم يجدف ويلعن ويشتم كما تكون الشتائم حتى خرجت روحه وعندما حملوا جثمانه إلى الكنيسة وبعد مسافة قصيرة ظهرت طيور صغيرة فوق القوس الخشبى لطقم الفرس وحول النعش وفى كل مكان يصلح لطيرانها بعد أن تقدم الحصان بالنعش قليلاً توقف ولم يتمكن من سحب العربة بأى حال من الأحوال وكانت لا تزال أمامهم مسافة خمسة فراسخ للوصول إلى المقبرة . كان من الضرورى إحضار زوج أخر من الخيول ، قامت الخيول بسحب النعش بجهد جهيد حتى اكتسى خطميهما بالرغوة البيضاء ، فقد كانت الشحنة ثقيلة لدرجة لا تصدق .

Virrat

اعتاد رجل غنى صب جام غضبه بشكل دائم على السكان الفقراء حتى إنه قال 'إذا لم أتمكن من الانتقام منهم في حياتي ، فسوف أنتقم منهم بعد مماتى "وظل يكرر هذا التهديد دون أن تواتيه الفرصة في حباته لتحقيقه . وحدث أن مات ، وهو في فراش الموت عبن رجلاً فقيرًا بغيضا لقيادة نعشبه إلى المقبرة ، أسرع الرجل الفقير دون تردد أو خوف إلى حمل الجثمان تحقيقا لرغبة الميت الأخيرة . قال الفقير في نفسه 'إذا لم يكن قد استطاع الثأر في حياته فكيف يستطيع ذلك في مماته وواصل حمل الجثمان في اتجاه الكنيسة . ولم يتقدم سوى مسافة قصيرة حتى انكسر إطار عجلة من عجلات العربة التي تحمل الجثمان ، واصل طريقه يقود العربة رغم صعوبة السير دون إطار إحدى عجلاتها ، وبعد مسافة قصيرة انكسر الإطار الثاني وبعدها الثالث وعندها طار غطاء النعش ومعه السائق إلى جانب الطريق. في ذعر شديد تسلق الرجل بأسرع ما يمكن شجرة وما أن تمكن من اعتلائها حتى بدأ الميت يقرض في جذعها في منظر مرعب . وما أن أوشكت الشجرة على السقوط حتى وصل إلى المكان متسول عجوز ومعه ديك داخل حقيبته . وعندما رأى العجوز الخطر المحدق بالرجل الفقير هز الحقيبة التي على ظهره فصرخ الديك داخلها عندها توقف الميت المخيف عن قرض الشجرة وذهب إلى نعشه وشد غطاءه عليه ،

نزل الرجل من على الشجرة ونصحه العجوز أن يغلق النعش بأحد عشر مشبكا من شجر جار الماء وأوصاه بشدة: "لا تفتح غطاء النعش" وذلك ما فعله الرجل، ولم يخرج الميت من نعشه بعد ذلك، وعامله الرجل الفقير بشرف ولم ينبش قبره،

### Karsamak

مات صاحب بيت كبير غنى وعملت له جنازة عظيمة حضرها صدبتى كان المتوفى قد حدد له فى حياته مكان قبره . وعندما وصل موكب الجنازة منتصف الطريق توقف الحصان الذى يجر النعش ولم يتزحزح خطوة قبل أن يقوم سائق الحصان والذى كان فى الوقت نفسه ساحرًا عرافا – بفك السرج والنظر من خلال إكليل الفرس . وقد رأى من خلاله الشيطان وقد تكور فى طوق أحمر أمام الفرس ، عندئذ قرأ حامل الجثة بعض التعاويذ حتى اختفى الشيطان بطوقه الأحمر . Sonnkajarvi

\* \* \*

أوصت عجوز "بيركلا Pirkkala" قبل موتها بأن ينزلوا جثتها في القبر قبل أن يدق ناقوس الصباح لأنه بعد أن يدق الجرس سوف تتعذر الحركة إلى أى مكان . حدث أن تأخّرت جنازتها حتى دق ناقوس الصباح وكانت الجثة لا تزال على بعد فرسخ تقريبا من القبر وعندها توقفت ولم تتحرك من ذلك المكان بأى حال ، ذهبوا إلى الكاهن وقصوا عليه الواقعة فقال لهم "خنوا زوج الخيل الخاص بى إنهما أشداء" فعلوا ذلك ولكن النعش لم يتحرك خطوة فعادوا ثانية إلى الكاهن فقال لهم "بذلك لا يفيد غير حفر قبر على جانب الطريق يوضع فيه التابوت بأية وسيلة". حفر القبر وبمساعدة عتلة كبيرة وضعوا التابوت فيه.

Pylkanmaki

في قرية ليبانيمي Leipaniemi ذهبوا مرة يحملون صاحب بيت غنى إلى مثواه الأخير ، جلس على غطاء النعش رجلان كما كانت العادة ، وما أن خرجوا من باب سور القصر حتى سمعا صوتا يقول غطونى عطونى ، أوقفوا الخيل وفتحوا النعش، كانت الجثة فعلاً بدون غطاء وسرعان ما أحضروا غطاء من القصر وغطوا به الجثة وواصلوا طريقهم ، بعد ذلك بدأت الجثة تزداد شقلا حتى إن اثنين من الخيل لم يقدرا على سحبها ونزل الرجلان من على المركبة وساعدا على دفعها ، ومرة أخرى توقفوا لتدبر الأمر ، لحسن الحظ كان هناك عراف بين المشيعين في موكب الجنازة ، عندما نظر خلال طقم الفرس وأعمل بعض سحرة ذهب ثقل الجثة وانطلقوا كالربح إلى الكنيسة.

Sulkava

### الميت يزور بيته

فى بيت من البيوت استمر رب البيت لمدة عام بعد وفاته يغشى بيته ، مرة جاء إلى بيته ليلاً ومعه مجموعة من الأموات وظلوا يتقافزون فى البيت طوال الليل . كانت ربة البيت قد رقدت فى فراشها بعد أن أشعلت شمعتين على جانبى سريرها ، جاء أحد الأموات وحدق فى وجهها فلم تجرؤ على الحركة أو ترك سريرها ، كان مع ذلك الميت كلب من النوع الذى له عينان واسعتان كبيرتان فى حجم حجرى الرحى ، عاد صاحب البيت الميت إلى قبره مصطحبا الأموات الآخرين . حدث أن شاهده الخادم فاستجمع شجاعته وسأله عما يقلقه أو يريده . عددذ أجاب رب البيت أريد ألا تقول عن رؤيتي شيئا" .

### **JsokyrO**

\* \* \*

جاء ذات مرة رجل شريف إلى بيت من بيوت المنطقة العليا وطلب مكانا المبيت، حدث أن كان بالبيت ضبيف أخرون فقالوا السيد إنه لا يوجد مكان سوى ذلك الذى أعلى البيت ولكن ان يهنأ له فيه نوم فالمكان يغشاه طيف ولم يجرق الرجال الجبناء على المبيت فيه ، أبدى الشريف رغبته في المبيت في ذلك المكان ، وما إن أوى الرجل إلى

الفراش حتى سمع جلبة من ناحية الحائط الأمر الذى لم يدرك كنهه أول الأمر وسمع بعد ذلك صوتا كأن كلبا يمرح فى المكان فسأل أخيرًا "من تكون أنت الذى تحدث جلبة فى المكان"، عندئذ سمع صوتا يقول: "أحضر ورقة وقلما واكتب! " نهض الرجل وأحضر أدوات الكتابة وعندها سمع الصوت يقول له اكتب "كنت أصنع النبيذ فى هذا المكان وأبيعه للناس وإن أنعم بالطمأنينة والسلام قبل أن تدفن فى أرضية الكوخ على عمق ثلاثة أذرع عشرين بلوترا نحاسيا (١) أخذتها ظلما من الناس". عرض الرجل هذه الكتابة على أهل البيت فى الصباح عندما ساورهم الشك فى أنه قضى الليل كله فى ذلك الكوخ ، دفن صاحب البيت العملات النحاسية فى أرضية الكوخ ، وبعدها لم يسمع فى أعلاه جلبة ولا دمدمة .

#### Parkano

\* \* \*

كان عند الكاهن خادم استقدمه من موطنه بالسويد . مات الخادم وفى أول ليلة بعد دفنه بدأت كلاب الكاهن تنبح بقوة . وعندما نظر باقى الخدم من النافذة للخارج رأوا الميت يقف تحت نافذة حجرة الكاهن ، لم يجرؤ واحد منهم على أن يذهب ويسائله عما يريد . جاء الميت إلى المكان نفسه فى الليالى التالية فأخبروا الكاهن الذى قال: أخبرونى عندما يحضر المرة القادمة وعندما حل الليل وقف الميت فى المكان نفسه وذهب الخدم الاخرون وأبلغوا الكاهن الذى ارتدى ملابس

<sup>(</sup>١) البلوتر: عملة سويدية قديمة.

الكهنوت وأخذ الصواجان في يده وقال لخدمه "إذا لم أرجع بعد ساعة من الوقت فلتأتوا لتبحثوا عنى" . بعد ذلك ذهب برفقة الميت وسارا في حقل الكنيسة تجاه أرض المقابر . وكانا يتبادلان الحديث بحماس ويشيران من وقت لأخر ناحية السويد . وبعد ساعة عاد الكاهن بمفرده وقال "الآن سيبقى هناك" ولم يزد على ذلك، فكر الخدم الآخرون أن الميت بالتأكيد قد سبق أن ارتكب جرمًا بالسويد وعاد سعيًا وراء التحدث في الموضوع مع الكاهن ،لم يظهر الميت بعد ذلك .

litti

\* \* \*

كانت الفتاة جميلة شابة ولكنها كانت فقيرة وكان جارها عجوزًا غنيا وطلب يدها للزواج ، لم ترغب البنت أن تتزوج عجوزًا خاصة أنه كان دميمًا وعلاوة على ذلك فقد كان أعرج ، صنع العجوز حذاء طويل الرقبة من الفضة الخالصة لقدمه التي يعرج عليها ، قبلت الفتاة الزواج منه من أجل ذلك الحذاء الفضى ، مرض العجوز وأوصى زوجته قبل موته بشيء واحد فقط وهو أن تضع الحذاء الفضى في قدمه بعد موته وأن يدفن معه ومات العجوز ودفن ، ولكن الأرملة الشابة لم تضع الحذاء في النعش وقالت في نفسها "إنه لن يعرف بأي حال أن الحذاء دفن معه ، وسأصنع من هذا الحذاء إبريقا فضيا"، وصنعت الإبريق وعندما جاءها زائرون للبيت بعد ذلك نزلت إلى القبو لتملأ الإبريق بالشعير المخمر ، كان الوقت ليلاً وكان عليها أن تحمل رقاقة خشبية بالشعير المخمر ، كان الوقت ليلاً وكان عليها أن تحمل رقاقة خشبية السلم إلى القبو ، عندئذ سمعت من ركن القبو البعيد صوت أنين وتأوه

هادئ يقول أعطنى حذائى ، ارتعشت وأخذت تتنصت وشددت قبضتها على الإبريق وتوقفت عن النزول ، عندما لم تسمع شيئا قالت لنفسها لم يكن ذلك شيئا وواصلت النزول إلى القبو فسمعت اتركى حذااائى ، وفي هذه المرة سمعت الصوت يأتى من خلفها ، تملكها الرعب فصرخت ووقعت الرقاقة المشتعلة على الأرض المبتلة فانطفأت ، وأصبح القبو في ظلام دامس ، ولكن الصوت استمر يقول "اتركى حذائى!" (صرخ راوى القصية وأمسك بشكل طائش وبقوة ذراع المستمع الذي صرخ بدوره . فهذه الأسطورة لا تناسب ضعيف الأعصاب وقد تزيد توتره أكثر من المحتمل كما أنها تثير ذعر الجبان مخلوع الفؤاد) .

#### Merikarvia

\* \* \*

مات صاحب البيت وكان فى حياته فقيرًا جدًا وكانت على البيت ديون كثيرة ، ظلت الأرملة ربة البيت والأولاد فى حزنهم وخشيتهم أن يطردهم الدائنون من بيتهم ، كان للأرملة شقيق وكان أيضا صاحب بيت آخر وبعد وفاة زوج أخته بقليل بدأ يفكر مع شقيقته عما يجب عمله حتى يتركهم الدائنون فى سلام ، وبينما كان الرجل عائدًا من بيت شقيقته جاء فى إثره الميت ، لم يقترب منه كثيرًا فلم يلحظة الرجل أول الأمر وظنه شخصا آخر ولكنه أدرك بعد ذلك أن الذى يمشى خلفه هو طيف زوج أخته لأنه لم يكن يبدو فى ضوء القمر كما يبدو عادة الإنسان الحى ، وكان شقيق الزوجة رجلا شجاعًا ولا يخشى شيئا ،

سأل من فوق كتفه "ماذا يزعجك حتى لا تبقى فى قبرك؟" عندئذ قال الميت "إنى فى حالة سيئة لأن زوجتى وأولادى يـواجهون الحاجة ولا يعلمون أننى جمعت مالاً ووضعته فى جارور سرى بالبيت وكنت أنوى أن أحمله للدائنين ولم يمهلنى الموت ، اذهب وخذ المال وسدد الديون" ، كان الرجل يتكلم طوال الوقت مع الميت من فوق كتفه دون أن يلتفت إليه ، ولكن عندما اقترب الميت منه كثيراً بدأ ينتابه الخوف . وما إن وعده بأن يأخذ المال ويسدد الدين حتى اختفى ولم يظهر بعد ذلك أبدا.

فى الصباح ذهب الرجل إلى شقيقته وأخذ المال وسدد الدين ولم يخبر شقيقته عمن أرشده إلى مكان المال حتى لا ينتاب الخوف أهل البيت .

### Isokyro

\* \* \*

قريبا من كنيسة "كوفاتسا Kauvatsa" كانت تسكن امرأة تدعى "ليمون تينا Limun Tiina" وكان يظهر في مسكنها كل ليله الساعة الثانية عشر ولدان صغيران يرتديان سروالين متسخين ، كان الولدان يظهران أمام المدفأة ويصدران صوت نداء وتذمر ، أخيراً ذهبت المرأة وأخبرت القسيس الذي طلب منها أن تسالهما عما يريدان ، في الليلة التالية عندما حضر الولدان سائتهما السيدة فقالا لها إنهما لا يريدان شيئا ولا يقصدان سوءاً بأحد واكنهما قد أودعا القبر بسراويل متسخة ولا يسمح لهما الميتون الآخرون أن يبقيا في القبر ويطردونهما بالليل إلى خارج الجبانة ، وعدتهم "تينا" بغسل سراويلهم وطلبت منهما أن

يتركوها فوق الصخرة فى مدخل البيت ، خرج الولدان كما دخلا والباب كما هو مغلق ، وذهبت "تينا" فى الصباح إلى المدخل ووجدت سروالين مهترئين متسخين على الصخرة فأخذتهما وغسلتهما وكوتهما وأعادتهما مرة أخرى على الصخرة . فى الصباح كان السرولان قد ذهبا ولسم يظهر الولدان وهما يشتكيان ويتذمران أمام مدفأة "تينا" بعد ذلك .

#### Kauvatsa

#### \* \* \*

دفن في ساحة كنيسة الأبروشية أكثر رجال الأبروشية غنى وكان الجميع يعاملونه في حياته بكل تقدير وتشريف رغم أنه كان رجلاً بخيلا . ولكنه لم ينعم بالسلام والهدوء بعد موته وكانت كلما مرت مركبة واحد من أهل البيت أو رجل من الأبروشية ممتطيًا حصانه كان يقفز في عقبه أو يجرى وراء المركبة ويمسك بها ويصرخ: "المكاييل .. المكاييل" . وكان الرجال يفرون منه بأقصى سرعة دون أن يجرؤ أحد على سؤاله عن محنته .

صمم رجل جرىء من أهالى قرية الميت على معرفة ما يقلق تلك الروح ، وعندما مر فى طريقه بمحاذاة أرض المقابر جاء الميت فى إثر مركبته وبدأ يصيح "المكاييل"، سئله الرجل دون خوف "ما الذى يقلق ضميرك حتى لا تبقى مستريحا فى سلام ؟" أجاب الميت" اذهب إلى بيتى وقل لأولادى أن يراجعوا مكاييل الحبوب التى فى الساحة ، ففى قعر كل مكيال قعر آخر وأن يخرجوها حتى لا يغش

أولادى الناس فى الكيل كما فعلت أنا العديد من المرات ، اذهب وأخبرهم بذلك وقد أردت أن أخبرهم بنفسى ولكن الجميع كانوا يصابون عند رؤيتى بحالة من الذعر حتى إنى لم أتمكن بأى حال من تفسير ما أريد ، وبعد ذلك سأرقد فى سلام ". ذهب الرجل وفحصوا المكاييل ووجدوا داخل كل مكيال قعر أخر وكانت المكاييل كلها مغشوشة .

#### Peraseinaioki

\* \* \*

مات رجل فظ سكير كان فى حياته يغش فى السوق ويغش فى تجارة الخيل كما كان يعامل الخيل وهو سكران بقسوة بالغة ، وبعد موته كان يغشى الإسطبل كل ليلة ويعذب الخيل ، وكان أهل البيت يتعجبون عندما يذهبون الإسطبل فى الصباح ويجدون الخيل وقد غمرها العرق خاصة تلك الرغوة البيضاء التى كانت تغمر خطم الحصان الفحل الأثير لدى الميت . ذهب الخادم للحراسة ليلاً ، جاء الميت وظل يضرب الخيل دون رحمة فخرج الخادم من مكمن حراسته مرددًا بعض الصلوات وأمر الميت أن ينصرف ويبتعد ، وقرأ بعض الأدعية على الأبواب وأحضر كتاب التعاويذ ووضعه فى المزود . بعد ذلك استمتعت الخيل بالهدوء والسلام .

### Jalasjarvi

حدث مرة أن زوجة شابة مات عنها زوجها بعد ثلاثة أسابيع من زواجهما ، كانت الأرملة الشابة تبكى زوجها كل مساء ولا تريد حتى أن تأكل شيئا وكانت تقول "الآخرون يستمتعون بتناول العشاء وعشائى ليس إلا الدموع والبكاء". وعندما أوت إلى فراشها جاء لها زوجها وقال لها: "إذا لم تكفى عن البكاء فإنى عندما أحضر المرة القادمة ساوى عنقك وأدير رأسك وأجعلك تنظرين من قفاك ، فدموع بكائك تسيل كلها على رأسى وتجعلني دائما غارقا في البلل".

#### **Uusikirkko VPI**

\* \* \*

عندما مات خادم البيت وكان ذلك في نورة موسم ضم القش وصل إلى الفناء في وقت متأخر حمولة كبيرة من حزم القش فذهب صاحب المزرعة لإفراغها وأمر واحدًا من العمال أن يدخل المخزن ليتلقى القش منه ، حقيقة لم يتبين صاحب البيت من الذي دخل المخزن ، كانت فتحته على مصراعيها فظن أن واحدًا من الخدم قد دخله وبدأ المزارع يناوله حزم القش وكان الشخص بالداخل يتلقى منه ، عندما انتهى العمل أمر المزارع ذلك الذي يتناول منه القش أن يخرج ، وعندما لم يجد أحدًا قد خرج ذهب ينظر داخل المخزن فلم يجد أحدًا بداخله ، عاد المزارع إلى حجرة المعيشة وكان بها كل أهل البيت ، عندئذ توصل إلى قناعة بأن الخادم الميت هو الذي كان يتلقى منه عندئذ توصل إلى قناعة بأن الخادم الميت هو الذي كان يتلقى منه حزم القش .

#### Suomussalmi



حقيقة لم يتبين صاحب البيت من الذى دخل المخزن ، كنت فتحته على مصراعيها فظن أن واحدًا من الخدم قد دخل .

كان صاحب البيت مدمنًا للعب الورق ، لم تكن ربة البيت راضية عن هذه العادة وقالت له في إحدى المرات مالم تكف عن لعب الورق فسأضع بعد موتك تحت رأسك في النعش رزمة من ورق اللعب ، لم يجد معه ذلك التهديد وظل يواصل لعب الورق وقبل أن يمر وقت طويل داهمه المرض ومات

لم تنفذ ربة البيت تهديدها ، فى الليلة التالية بعد موته حضر زوجها إليها فى حجرة نومها وظل يبحث عن شىء ، وتكرر هذا البحث فى ليال تالية ، أدركت المرأة أن طيف زوجها يبحث عن ورق اللعب ، فأخذت رزمة منها ووضعتها فى النعش تحت رأس الميت وعند ذلك توقف البحث .

#### Koivisto

#### \* \* \*

كان لأحد الكهنة زوجة قاسية القلب لا تعطى الشحانين ولا المحتاجين شيئا ، وكانت خادمتها تأخذ دون علمها قطع الخبز وتقدمها المتسولين جاء متسول وأخذ يلح على الزوجة أن تعطيه قطعة صغيرة من الخبز وأخذ يلح عليها حتى أصاب رأسها بالدوار فأعطته قطعة من

الخبر ، أخذ المتسول يدعو لها بالخير ويباركها ويقبل أقدامها وهو يقول "ستتذكرين هذا الفعل الطيب بعد موتك" .

مضى وقت وماتت الزوجة . ضمرت الخنازير وأصبحت عجفاء رغم كل ما كانت تقدمه لها الخادمة من طعام وذلك لأن الزوجة الميتة كانت تأتى وتأكل ذلك الطعام ، شكت الخادمة الكاهن حال الخنازير الضعيفة

فقال لها "سوف أحضر فى الليلة القادمة للمراقبة وحتى أرى بنفسى من يسرق طعام الخنازير سراً "وذهب الكاهن كما وعد ولدهشتة رأى الزوجه الميتة قد حضرت وأكلت طعام الخنازير ، قال لها ما الذى يزعجك حتى لا تبقى فى مكانك" قالت الزوجة " هذا عقاب لى لانى لم أكن أعطف على الفقراء ولا أعطى المحتاجين شيئًا ، وكنت ساعانى عذابًا أكبر لو لم أعط قطعة خبز لذلك الشحاذ الذى ألح على فقد خففت دعواته من عذابى" .

### Isojoki

\* \* \*

عندما كانوا يغلقون نعش سيدة "سويدنماكى Matti ماتى العجوز بالمسامير ، حدث أن التوى مسمار فألقاه السيد "ماتى المتوفاة تغشى فى صندوق المسامير ودق آخر بدلاً منه ، بعد ذلك كانت المتوفاة تغشى الأماكن ، ف فى إحدى المرات انفتح الباب فى منتصف الليل ودخلت السيدة وهى ترتدى ثوبا أسود وتوجهت إلى جانب المدفأة وجلست على المقعد ومدت ساقيها لتدفئهما ، بعد ذلك تحركت فى أنحاء المنزل ، رتبت المائدة وتوجهت إلى خزانة الأطباق ، وهكذا ولما تكرر ذلك المشهد العديد من الليالى أخبرت الخادمة "مانتا" ، التى كانت تنام دائما فى الكوخ وتشاهد شبح السيدة ، السيد بما شاهدته ، فكر السيد وقال "إن سبب قلقها الشديد بالتأكيد هو ذلك المسمار الذى التوى والذى ألقيته فى صندوق المسامير" ، بحث السيد عن المسمار ودقه فى تابوت السيدة وعندها توقف ظهور شبحها .

### Saarijarvi

فى أحد بيوت قرية "كيفى يارفن لوكا Kivijarven Loka" كانت توجد امرأة عجوز شديدة الإساءة إلى زوجة ابنها حتى إنها توعدت أن تزورها وتضايقها ، وماتت المرأة العجوز فى فترة الشتاء وعندما حل الصيف كانت العجوز الميتة تأخذ القارب عبر البحيرة إلى البيت ، وفى إحدى المرات عندما ذهبت زوجة الابن إلى مكان حلب اللبن وجدت الميتة أمامها هناك تصنع الزبد فى مخمضة اللبن .. انتاب الزوجة ضيق شديد وذهبت لزوجها فأخبرته بما رأت ، فقال لها الزوج إن المسمار الثالث من نعش المرأة من جهة رأسها الذى لم يرقد فى مكانه جعل لها شيئا فى البيت ، شرع الزوج فى البحث عن المسمار وعثر عليه بعد وقت من البحث وحمله إلى جبانة الكنيسة ووضعه أسفل مقبرة المرأة وبعد ذلك لم يصبح للعجوز شىء فى المنزل .

## Kivijarvi

### \* \* \*

قبل بضع سنوات غرق رجل فى سولكافلا Sulkavilla وقام شقيق الغريق بتجريف الماء حتى أخرج الجثة ، نزع الأخ ثياب الغريق وعلق حذاءه نو الرقبة الطويلة على فرع شجرة حتى يجف من الماء ، وبعد أن ذهبوا بالجثة شد الشقيق حذاء الغريق فى قدميه قائلا لنفسه تماذا سيحدث إذا وضعت الحذاء فى قدمى" ، أحدث الحذاء ألما فى قدميه وساعت حالتها ولم يفلح معها أى علاج . وفى الوقت نفسه بدأ الغريق يظهر فى الليل ويتجول فى المنزل وجلس على المقعد الطويل وأشعل غليونه وأخذ يدخن وتكرر ذلك لعدة ليال تالية ، شاهده شقيق الغريق الذى كان مستيقظا لا يواتيه النوم من شدة الألم ولم يعلم باقى النائمين شيئا .

وأخيراً عندما واتنه الشجاعة سأل ماذا يزعجك يا أخى حتى لا تنعم بالسلام ؟ أجاب الشبح جنت لكى أعالج قدمك التى تقيحت لأنك لبست حذائى ولكنها ستشفى إذا ما جعلتنى أشد الحذاء منها ، رقد الريض مع زوجته وأولاده على الأرض وقدميه ناحية الحائط وبدأ الشبح وهو جالس على المقعد الطويل بشد الحذاء نو الرقبة الطويلة من قدم شقيقه مسببًا له ألمًا لا يطاق فبدأ يصرخ ويشد زوجته ليوقظها دون جدوى . عندئذ صاح قائلا "استيقظى بحق الله قومى" لم تستيقظ الزوجة ولكن الشبح هو الذى اختفى ، تفاقم المرض وظهر الشبع فى الليلة التالية وقال له إن قدمه لن تشفى مالم يحمل زجاجة نبيذ ويذهب بها إلى قبره ، وكان المريض لا يستطيع أن يمشى إلى ذلك المكان البعيد حيث القبر بغير عناء شديد ولكن لما كان القدم لا يشفى بدون ذلك فقد خيث القبر بغير عناء شديد ولكن لما كان القدم لا يشفى بدون ذلك فقد فعل ما طلب الشبح منه ، وبدأت فى الحال قدمه تتحسن وتشفى ، وبوقف شبح شقيقه الغريق عن الظهور .

Juva

\* \* \*

مات صاحب بيت "كوهما Kohma" العجوز ودفن منذ بضعة أسابيع ، وفي إحدى الليالي جاء شبع الميت إلى حجرة الفدم فاستيقظوا جميعا عندما انفتح باب الحجرة ودخل الشبح وأخذ يخطو داخلها لبعض الوقت ثم خرج كما دخل ، وتكرر ذلك لعدة ليال تالية ، وعندما حضر شبح صاحب البيت سائله "ماكسينن فيهتوري وعندما حضر شبح صاحب البيت سائله "ماكسينن فيهتوري والشيء الذي يبحث عنه ، قال الشبح إنه لن

ينعم بالسلام قبل أن ينزع القعر الثانى من داخل ذلك المكيال الذى تكال به الحبوب للناس . استوضح منه "فيهتورى" عن مكان ذلك المكيال ، أجاب الشبح "إنه فى عليه الحانوت" ، ذهب "فيهتورى" فى الصباح إلى الحانوت وصعد إلى العلية وأخذ المكيال وكان بداخله قعر إضافى نزعه وألقاه بعيداً . ولم يعد يظهر الشبح بعد ذلك .

### Nokia

\* \* \*

شوهدت خادمة البيت العجوز بعد موتها تعمل بنشاط في بيتها ، دخلت الباب ذات مرة مرتدية المئزر المريلة تحمل شيئا ، سالوها عن الشيء الذي تبحث عنه ، أجابت المرأة اخذت قليلا فأصبح كثيرًا ، لم يفهموا مقولتها وعندما ظهرت في المرة التالية استوضحوا منها عن مقصدها ، قالت المرأة إنها كانت تغزل خيوط الصوف لسيدة البيت وكانت دائما تحتفظ سرًا بلفيفة صغيرة لنفسها ، ظهرت المرأة مرة واحدة بعد ذلك وقالت إنها حضرت لتقول إنها تلقت العفو والغفران لذنبها .

### Nakkila

\* \* \*

من بعض ما تردد عن الشر والأذى قيل إن رئيس شرطة فى الريف كان فى حياته يتستر خلف القانون ويؤذى البسطاء ولم يكن بشكل عام يخشى من ارتكاب أى فعل كان ، ولم ينعم مواطن معه فى القرية بالسلام إذ كان دائم الشجار والشغب مع الآخرين .

مات الرجل وأعدت له جنازة كبيرة بها أكاليل الزهور وألقيت بها كلمات المديح للفقيد الشريف المحبوب ، وفي ليلة جنازة الميت كان لا يـزال المعزون في البيت عندما دخلت الخادمة البيت مستطارة اللب من الخوف وقالت إن السيد رئيس الشرطة يقف في ركن الحظيرة ، أذهل ذلك جميع الحاضرين ولكنهم اعتبروها قصة من خيال الخادمة نتيجة لخوفها الشديد ، وفي الوقت نفسة دخل الولد الخادم وقال "لا يمكني دخول الإسطبل بمفردي لأن الشريف يقف ببابه ولم أستطع فتح باب المخزن فقد رأيت بوضوح الشريف يغلقه بإحكام من الداخل" . سيطر الخوف على جميع الحاضرين ، أخيرًا كان على أهل البيت أن يتركوه إلى بيت غيره ومضى وقت طويل قبل أن يمكنهم بيع البيت ، وقد توقف الشبح عن الظهور بعد أن تركت عائلته المنزل .

## **Jyvaskyla**

\* \* \*

كان فى "لابوا Lapua" ربة بيت مدبرة مقتصدة وكانت تقدم لعائلتها فى صباح الأحد اللبن الرايب من مصنع ألبانها ، كانت تقدم الساعة فى الصباح وتعيدها فى المساء حتى تطيل من يوم العمل . وبعد موت تلك السيدة عاد شبحها للبيت ووقف بجانب المائدة ويده على عقارب الساعة ، عندما سالوها عن الشىء الذى تبحث عنه أجابت : "يجب أن أكون هنا لتحويل عقارب الساعة وإعداد أطعمة عيد جميع القديسين .

### Kauhava

كان رجل من البيت المجاور غائبا في بلاته لعدة أسابيع في طريق عودته إلى بيته كان عليه أن يمر عبر أرض المقابر وفيها لاحظ امرأة تسير على قدميها فدعاها إلى مركبته ، عرف في تلك المرأة أنها ربة بيت مجاور وتبادل معها الحديث في شتى الموضوعات ، وعندما وصل الرجل إلى بيته تسامل من أين جاءت جارتهم سيرًا على قدميها في ذلك الوقت المتأخر من الليل ، تعجب أهل البيت وقالوا للرجل إن المرأة ماتت ودفنت فاعترض الرجل على قولهم وأكد صدق كلامه وقال إنه سيذهب لاستطلاع الأمر لدى الجيران ، وتسلل حتى وصل تحت نافذة الجيران ونظر للداخل فرأى المرأة وقد أشعلت مصباحا وأخذت ترضع أطفالاً صغاراً

عندئذ صباح الرجل من تحت النافذة قائلا إن الميتة ترضع الأطفال وحال سماع ذلك الصبياح اختفت الميتة وقالت الرجل وهي تختفي "جئت أرضع الأطفال سنة أسابيع وأنت الآن أوقفت ذلك"، وفي الوقت نفسه سقطت إحدى عيني الرجل وظل طوال حياته بعين واحدة.

وحسبما يقول الراوى إن هذه الواقعة حقيقية ، وأكد معرفته الجيدة بذلك الرجل ذى العين الواحدة .

### Salmi

\* \* \*

قدم معلم جديد إلى القرية وعندما كان فى إحدى المرات جالسا إلى جوار النافذة التى كانت تطل على أرض المقابر شاهد امرأة فى ملابس بيضاء تقوم من قبرها وتتوجه سيرًا على قدميها ناحيته وتطرق بابه فأذن لها بالدخول ، خطت المرأة للداخل وقالت "اذهب إلى الجار

واسأل هناك عن امرأة تدعى 'أنا" ، وإذا لم تجدها اجعلهم يبحثوا عنها ولكن اذهب حالاً وما إن انتهت من كلامها حتى اختفت ، اندهش المعلم وقال لنفسه ما الذى يرمز إليه ذلك ، ومن قبيل الفضول ذهب إلى البيت للجاور سأل خبازا كان هناك عن امرأة تدعى 'أنا" وحكى له عن المرأة التي طلبت منه السؤال عنها ، اندهش أهل البيت بشدة لأن 'أنا" هذه كانت قد اختفت منذ عدة ساعات ولم يشاهدها أحد في أى مكان ، انتشروا للبحث عنها ، أمر الخباز الخادم أن يشعل الفرن الكبير لتسوية الخبز ، ذهب الخادم عند الأفران التي كانت متجاورة وأشعل النار في الفرن الكبير وعندما ألقى نظره خاطفة على فرن آخر وجد شخصا ينام داخله فسحب ذلك النائم بسرعة خارج الفرن ، كانت 'أنا" قد أوت إلى المؤن لتنام عندما اشتدت البرودة في حجرتها فالوقت كان شتاء ، نادى الخادم الأخرين الذين كانوا يبحثون عنها إلى المكان وغمرتهم الدهشة الطريقة التي أنقذت بها 'أنا" فلو بقيت قليلاً في الفرن لكانت قد احترقت للطريقة التي أنقذت بها 'أنا" فلو بقيت قليلاً في الفرن لكانت قد احترقت لأن إحماء فرن واحد تمتد سخونته الحارقة لباقي الأفران .

أما المرأة التى أرشدت عن الخطر الذى كان يهدد "أنا" فقد كانت الزوجة الأولى للخباز التى ماتت من سنين خلت .

Rantsila



جاء شبح الميت وطلب منها أن تصحبه فى مركبة الجليد ، قال الولد بعد مسافة من الطريق القمر يشرق ويزهو والأموات تخرج وتلهو . . ألا تخافين أيتها الكائن الحي؟

# القمر ينير ويزهو والأموات تخرج وتلهو

مات حبيب عن حبيبته ، بكت الحبيبة وهزها الشوق لحبيبها وفى إحدى الليالى جاء شبح الميت يأخذ حبيبته على حصانه ، دخل الشبح إلى حجرة الفتاة وطلب منها أن تصحبه ، ذهبت البنت معه فى مركبة الجليد ، قال الولد بعد مسافة من الطريق "القمر يشرق ويزهو والأموات تخرج وتلهو .. ألا تخافين أيتها الكائن الحى؟ " قالت الفتاة "كيف أخاف ومعى حبيبى" واصل الشبح الطريق حتى الكنيسة ثم وضع الفتاة على عتبة بابها وقال "ابقى هنا حتى أبحث لك عن مكان" وذهب الشبح بنفسه إلى أرض المقابر وعندئذ جاء ميت أخر ونصح الفتاة أن تهرب بعيدًا بأقصى سرعة ، وما إن أخذت الفتاة فى الفرار حتى أسرع خلفها الشبح وأمسك بقوة بطرف ثوبها حتى انفصل جزء من الثوب فى يده ،

عندما ذهبت الفتاة في اليوم التالي إلى أرض المقابر لتنظر ما جرى كانت قطعة من ثويها لا تزال على قبر حبيبها .

Teuva

حدد العروسان يوم زفافهما ووعد العريس أن يحضر فى الليلة السابقة ليوم الزفاف لأخذ عروسه على حصانه لبيتها فى القرية الأخرى التي يقيم بها .

مات العريس فجأة صباح اليوم السابق الزفاف ولم تكن هناك فرصة لإبلاغ الأمر الفتاة ، وفي الموعد المتفق عليه وصل العريس إلى بيت فتاته دون أن يسمع أحد صليل أجراس مركبته ، دخل البيت وقال على عجل إنه جاء ليأخذ خطيبته ، اندهش أهل البيت لصمت العريس وحضوره العجيب ، جهزت الفتاة نفسها بسرعة ، قال أهل البنت في ملاحظة عابرة إنهم لم يسمعوا وقع خطواته عند دخوله البيت ، جلست البنت إلى جانب عريسها على مركبة الجليد وكان القمر بدرًا يملأ الأفق نورًا وانطلق الحصان وكأنه يطير بجناحين دون أن يصدر عن مركبة الجليد أدنى صوت يكسر هدأة الليل كما كان أيضا الواد صامتا .

تعجبت البنت من صمت خطيبها المطبق وحاولت الدخول فى حديث فأبدت إعجابها بجمال القمر ، أجاب الخطيب بقوله "القمر ينير ويزهو والأموات تخرج وتلهو ، وفى عجب نظرت الفتاة إلى محدثها وشعرت أن صمته ليس طبيعيا ورأته مجرد طيف انعكست صورته على الطبيعة المقمرة . أدركت الفتاة عندها أن شيئا حدث لخطيبها وأن زفافها قد استبدل بموكب جنائزى فى مركبة الموت ، وجه الخطيب الحصان نحو البيت ودخلت المركبة الفناء دون أن يصدر عنها القعقعة المعتادة ، جعل الخطيب الباب ينفتح دون أى صوت ثم اختفى ، دخلت الفتاة واستيقظ أهل البيت وأخبروها بموت خطيبها ، تملكت الدهشة الجميع لحضورها وزادت دهشتهم عندما عرفوا من الذى أحضرها ، وفى الصباح ذهبت

إلى الجرن حيث كانت جثة خطيبها ترقد فى سلام بعد أن وفى بوعده حتى النهاية ، وأما فرسه الخاص الفضل لديه فقد كان فى الإسطبل وقد تغطى خطمه بالرغوة البيضاء .

## Jalasjarvi

### \* \* \*

كانت الخادمة تعمل في البيت نفسه مع الخادم الذي خطبها ، وعندما انتهى عام الخدمة تحول الخادم العمل في أبروشيه بعيدة ، أما الخادمة فقد استمرت في مكانها ، قالت له ساعة الفراق أريدك أن تعود العام القادم سواء كنت حيا أو ميتا لتأخذني معك"، وبعد مضى عام وفي وقت متأخر من المساء حضر الخادم عند خطيبته وقال "حضرت الأن لتأتى معى كما طلبت منى العام الماضى ، جهزى نفسك بسرعة فيجب أن نصل إلى وجهتنا هذه الليلة ، وفي الحال استعدت الخطيبة وغادرا بسرعة كبيرة ، وعندما مرا بالكنيسة في طريقهما قال الخادم: "القمر ينير ويزهو والأموات تخرج وتلهو، ألا تخافين أيتها الكائن الحي ؟ " أجابت الخادمة "ولماذا أخاف ومعى حبيبي" وعلى هذا المنوال من وقت لأخركان الخادم يعيد قولته: "القمر يضيء ويزهو والأموات تنطلق وبتلهو .. ألا تخافين أيتها الكائن الحي وكانت الخادمة دائما تجيب بقولها "من أي شيء أخاف وحبيبي في صحبتي"، وعندما وصلا إلى الجبّانة توقف الخادم وتوجه إلى أحد المقابر · عندها فقط بدأ الخوف يتسلط على الخادمة وبدأت تعى أن خطيبها قد مات ، ظهرت لها شعلة نار في بيت بعيد فاندفعت بسرعة خاطفة إلى ذلك البيت واندفم

الخادم خلفها ، وصلت للباب وطرقته بعنف وما كاد الباب ينفتح حتى كان الخادم قد أدركها وأمسكها من تنورتها التى انشقت في يده ، لقد نجت الخادمة بحياتها ووقعت مغشيا عليها .

### Kalant

\* \* \*

ذات مرة كان خطيب وخطيبته يحبان بعضهما ولكن والديهما لم يوافقا على زواجهما وذلك عندما كان الزواج لا يتم إلا بموافقة الوالدين حزنت البنت وندبت حظها العاثر لأنها كانت تحب خطيبها حبًا شديدًا.

حدث في إحدى الليالي أن سمعت البنت طرقًا غريبًا على نافذتها وعندما ذهبت لتنظر رأت خطيبها ينتظرها ، فارتدت ثيابا مناسبة بسرعة إذ كان الوقت شتاء والبرد شديدًا في الخارج ، خرجت إلى خطيبها الذي أجلسها على مركبة الجليد وأخذها في اتجاه الكنيسة ، كان الحصان غريبا وأغرب منه تحرك المركبة التي كانت تنزلق بون صوت على الثلج الناصع البياض ، كما اندهشت الخادمة عندما لم تسمع صليل أجراس ولم تر أثرًا في الثلج للمركبة أو لأقدام الحصان ، بعد مسافة قصيرة من الطريق سأل الخادم : "القمر يضيء ويزهو والأموات تنطلق وتلهو .. ألا تخافين أيتها الجميلة ؟ "أجابت الفتاة "كيف وأنا مع حبيبي" وعلى هذا المنوال استمرت الرحلة ، وللمرة الثالثة سأل الخطيب السؤال نفسه لخطيبه وكررت له الإجابة نفسها ، الثالثة سأل الخطيب السؤال نفسه لخطيبه وكررت له الإجابة نفسها ، توقفت المركبة إلى جانب قبر مفتوح ، واختفي الحصان والعربة وعندها بدأ الخادم يجذب الفتاة معه إلى القبر فصرخت وقاومت بعنف وأفلتت .

عادت الفتاة إلى البيت سيرًا على قدميها ، كان الطريق صعبا ولم يكن بالثلج الذى يغطى سطحه أية آثار رغم مرور المركبة عليه من لحظات ، وصلت أخيرًا للبيت ، وفي الصباح عرفت أن خطيبها كان قد مات بالليل .

Jaaski

# مين الإخلاص الأبدى

اتفق شابان أن يكون زفافهما في يوم واحد وحدث أن مات الأول مباشرة بعد أن اختار زميله رفيقة لحياته ، بعد أن تم الاستعداد ليهم الزفاف تذكر اتفاقه مع زميله فذهب إلى قبره وقال "الأن حان وقت زفافي" فسمع صوبًا من القبر يقول "خذ ثلاث قبضات من تراب المكان وبعدها أستطيع أن أكون معك"، فعل العريس كما أشار عليه الصبوت الصادر من القبر وعاد إلى بيته ، قام الميت من قبره وذهب لحفل الزفاف ولم يكن مرئيا لأحد في الحفل سوى للعريس ، عندما انتهى حفل الزفاف ذهب العريس يودع رفيقه الميت الذي أخذ يقص عليه مدى السعادة التي ينعمون بها في عالمهم ودعا العريس أن يذهب معه ليشاهد ذلك بنفسه وذهب فعلاً معه ، وبينما هو جالس مسرور بما يرى جاءه ميت آخر قائلا "اذهب يا عزيزي فقد لبثت جالسا خمسين عامًا !!" ردد العريس بعض الصلوات وبقى جالسا فجاءه الميت بعد وقت قليل وقال: "انصرف أيها البائس فقد لبثت مائة عام جالسا ، غادر العريس عائدًا ، لم يتعرف على مجتمعه ووجد أن أصدقاءه الكبار قد ماتوا وكذلك خطيبته ، ومات هو نفسه بعد وقت قصير وذهب إلى السعادة التي كان قد شاهدها.

Nurmes

كان على الشاب أن يذهب لميدان القتال في بلد بعيد ، قبل أن يغادر تبادل الخطيب وخطيبته قسم الولاء وأن يظلا إلى الأبد أوفياء لبعضهما ، ولم تمض بضع سنوات حتى جاء الخبر " لقد مات الخطيب ودفن في أرض القتال البعيدة" .

وكان هناك شاب آخر يريد أن يخطب الفتاة نفسها لنفسه فتقدم لها بعد أن علم أن الخطيب الأول لن يعود ثانية ، رفضت الفتاة الخطبة الجديدة ولكن عندما قال لها أهلها وأصدقاؤها وهم يتحدثون بلسان واحد : "تكونين مجنوبة عندما تنتظرين عودة الميت . لقد أحلك الموت من قسمك ، عندئذ وافقت الفتاة ، وسارت مراسم الزواج من الشاب الثانى وكان حفل الزفاف عظيما ، كانت جالسة مع عريسها الجديد على رأس المائدة عندما انفتح الباب ودخل رجل في ثياب عسكرية إلى حجرة العروس ، وعندما رفع قبعته العسكرية التحية بدت تحتها جمجمة فارغة بها فجوة تعج بالديدان والثعابين ، وتقدم الرجل الفريب بثبات نحو الفتاة التي كانت قد هبت واقفة ممتقعة الوجه ومدت يديها إليه ووقعت ميتة على الأرض ، وفي اللحظة نفسها اختفى ذلك القادم الغريب Teuva

## القتيل يريد تربة مباركة

كان الطبيب يمر قرابة منتصف الليل بمنطقة مستنقعات سبخة بها قبر رجل مقتول، سمع الطبيب صوت أنين صادر من جهة قبر ذلك القتيل، وفي المكان نفسه سمع الكثيرون مثل ذلك الصوت ولكن لم يجرؤ أحد على استيضاح أمره.

أوقف الدكتور حصانه وسأل الصوت عن سبب حزنه وأنينه ، أجابه الصوت أنه دفن بدمائه وملابسه في ذلك المستنقع دون أن تتلى عليه الصلوات وبون أي شيء ، قال الدكتور "انتظرني وساعد لك قبرا وتربة مباركة " ، وفي اليوم التالي اصطحب معه رجلين إلى المكان الذي سمع منه الصوت وأخرج الجثة وكفنها ووضعها في قبر مناسب بعد أن قرأ عليها الصلوات والدعوات ، في الليلة التالية بينما كان الدكتور مستلقيا في فراشه وعند تمام الساعة الثانية عشر سمع طرقا على النافذة ، تنبه الدكتور وسأل من هناك " ومن خلف الباب سمع من يقول "أنا روح ذلك القتيل الذي أعددت له القبر أمس وحضرت الأن أسائك ماذا تطلب جائزة مقابل ما فعلت ؟" أجاب الدكتور " أنا ما فعلت ذلك في سبيل جائزة مقابل ما فعلت ذلك في سبيل الأجر والله هو الذي يكافئ عن ذلك" قال الطيف "اسائني شيئا حتى أنعم بالسلام" ، قال الدكتور عد إلى لتعلمني قبل عام وليلة من موتي".

بلغ الطبيب من العمر أرذله عندما سمع طرقًا على النافذة فى منتصف الليل وسمع من خلف النافذة: "بعد مرور سنة وليلة من اليوم تغادر هذا العالم". كان الدكتور رجلا مؤمنًا فلم ينتابه أدنى خوف وحاول أن يواصل حياته بشكل أفضل ، وكرت الأيام كرًا واقترب الموعد المحدد والدكتور فى أتم صحة وعافية ورغم ذلك لم يساوره الشك فى أن يكون الطيف قد كذب عليه ، وعندما مضت السنة والليلة ظل مستيقظا طوال الليل يصلى ويتلو الأدعية ، كان يعيش وحيدًا فى البيت وما إن دقت الساعة تمام الثانية عشر منتصف الليل حتى سمع طرقا على الباب ، ذهب ليسئل من يكون ، جاءه الصوت يقول إنهم قدموا فى طلبه لزيارة مريض ، فتح الطبيب الباب فدخل ثلاثة رجال وغمد أحدهم سكينًا فى صدره وسقط الطبيب ميتا على الفور، كان الرجال من الصوص الذين تحايلوا ودخلوا البيت وحملوا معهم كل أموال الطبيب بعد أن قتلوه .

Pori

# رواية ثانية لهذه الأسطورة في "Halkko"

قتل ثلاثة رجال فى بيت من بيوت "سومرو Somero" وكانت أشباحهم تغشى البيت حتى إن كل شخص حاول المبيت فيه كان يغادره فرارًا فى منتصف الليل.

وجاء مرة إلى ذلك البيت إسكافى اضطر للمبيت فيه لأنه لم يجد مكانًا آخر ، وفى منتصف الليل ظهر له رجل يحلق لحيته ، لم ينطق الإسكافى بكلمة واحدة ، ولكن عندما تكرر ظهور ذلك الرجل فى الليلة التالية قال له الإسكافى "هذه حلاقة غير عادية فأنا لا أحلق لحيتى سوى مرة واحدة كل أسبوع" ، عندئذ بدأ الشبح يتكلم : "أحسنت صنعا بأن بدأت بالكلام ، نحن ثلاثة رجال قتلنا فى هذا المكان وأخفيت جثثنا تحت أرضية البيت ، أعد لنا قبرًا من تراب مبارك " ، فوعده الإسكافى بأن يعد لهم القبر ، فى اليوم التالى طلب الإسكافى من صاحبة البيت أن ترفع أرضية الحجرة ، فاندهشت وتساءلت عن سبب ذلك وعرفت أن جثث ثلاثة رجال سترفع من تحت سطحها ، وجدوا تحت الأرضية ثلاثة جثك عظمية فحملوها إلى أرض المقابر واستدعوا الكاهن ليباركها هياكل عظمية فحملوها إلى أرض المقابر واستدعوا الكاهن ليباركها وبئلو عليها بعض الصلوات قبل دفنها .

فى الليلة التالية جاء الشبح نفسه وسنل الإسكافى عن الجائزة التى يريدها لقاء ما فعل ، أجاب بأنه لا يبغى أجرًا ولكن يريد إعلامه قبل ثلاثة أيام من موته .

ومرت سنوات عديدة بعد ذلك الحدث وكان الإسكافي يجلس في بيته ليلا مع زوجته عندما سمع ثلاث دقات على الباب ، طلب الإسكافي من امرأته أن تنظر من الطارق فذهبت للباب ولكنها لم تجد أحداً ، وبعد وقت عاود الطرق مرة أخرى وتكرر الطرق بشدة للمرة الثالثة ، عندئذ قام الإسكافي بنفسه ليرى من الطارق وعلى الباب شاهد الشبح نفسه الذي قال له "جائت أعلمك أن منياك تحين بعد ثلاثة أيام" . كان الإسكافي قد نسى ذلك الموضوع فتملكه الذعر . وأصابه مرض شديد وبعد ثلاثة أيام فارق الحياة .

### Halikko

### \* \* \*

بعد أن أنهيت تدريبي ذهبت مع عامل حرفي آخر نطلب العمل في أي مكان ، وفي وقت متأخر من إحدى الليالي دخلنا بيتا نطلب المبيت ، قال صاحب البيت "هناك في طرف الفناء حجرة لم ينعم فيها أحد بالنوم فيي سلم" ، قلت "حسنا : مادمنا نملك الإيمان وأسلحة الإنسان فلا بأس أن نحاول" .

دخلنا الحجرة وافترشنا معا سريرًا وقرأنا الصلوات وتلونا التعاويذ حماية لأنفسنا ، وقبل أن يغالبنا النعاس تثاعبنا معًا في وقت واحد وبشدة حتى كاد فكانا أن ينفصلا ، قلنا في أنفسنا "هذا ليس دليل خير" ، ولم نعر الأمر التفاتا ، وغلبنا النعاس فنمنا ، وعند منتصف

الليل حدثت فرقعة مرعبة كأن صحافا ضخمة معدنية قد ضربت ببعضها ، أيقظت الفرقعة كلينا ، أعقب الفرقعة هدوء حتى جاء بعد وقت إلى سمعنا صرير قفل الباب ، رفعت رأسى من الفراش لأرى إن كان أحد قد دخل الحجرة ، لم يكن هناك أحد ، كنت دائما أردد الدعوات وأتلو الصلوات حماية لنفسى عند حدوث مثل تلك الأصوات الغريبة ، فجأة عم الحجرة ضوء كضوء الشمس المشرقة وارتفعت عارضة من الأرض محدثة فجوة صعد منها شبح إنسان نو لحية يلبس مسوح الرهبان وأخذ يذرع الحجرة ذهابًا وأيابًا ثم قال لى "إذا حلقت لى لحيتى فان يصيبك أى مكروه ، وإذا لم تفعل فان تنعم بالسكينة أجبته : "بكل سرور يا سيدى الكاهن إذا توفر لى الموسى فسوف أحلقها اك" ، قال الشبح " تجد موسى الحلاقة تحت السرير" نظرت تحت السرير فوجدت الموسى وحلقت الذقن . قال الشبح " ان يصيبك أى مكروه ، بالسلام قبل أن يعنوا لى تربة مباركة تحت أرضية هذه الحجرة ، قل الصاحب البيت ليفعل ذاك" .

اختفى كل شىء بعد ذلك ونمنا فى هدوء حتى الصباح ، وعندما سألونا عما جرى انا أصابتهم الدهشه لتمكننا من النوم فى هدوء ، أخبرناهم بكل ما حدث ، لم يصدق صاحب البيت فى بادئ الأمر ولكنه وافق أخيرًا على القيام بما طلبه الشبح عندما لمس إصرارنا على تحقيقه بعد ذلك سمعنا أن كاهنًا كان قد قتل من زمن وأخفيت جثته فى أرض بلك الحجرة .

**Joroinen** 

حدثت تلك الواقعة في أحد قصور "سوميرو "Somero"، نزل رجل عسكرى سيفا على قصر كانت به حجرة تغشاها الأطياف ولم يكن أحد يجرؤ على قضاء الليل بها، وافق الرجل العسكرى على أن يبيت ليلته في تلك الحجرة ، استيقظ بالليل على صوت طرق على الباب ، قال الرجل للطارق "انتظر حتى أرتدى ملابسى" ، قال الطارق "هل أستطيع الدخول" ، قال الرجل "ليس بعد فالسترة لا تزال مفتوحة الأزرار" وبعد برهة أضاف "الأن أنا مستعد" ، دخلت من الباب فتاة شابة جميلة وقالت له مثل ما أنا عليه الآن كنت سأكون لو لم تقتلنى أمى وأنا طفلة" من هي أمك ؟" – "هي سيدة هذا البيت " ، بعد ذلك قالت الفتاة الشبح إن عظامها مخبأة تحت أرضية الحجرة وأشارت إلى مكان دفنها وضع عليه الرجل العسكرى علامة ترشد إليه . قالت الفتاة إنها حاولت قبل ذلك أن تتحدث مع كثير من الأشخاص لتطلب منهم حمل عظامها ودفنها في تربة مباركة ولكن لم يجرؤ أحد على التحدث معها ، وأخيرًا تمني الشبح الرجل العسكرى مواصلة نومه في هدوء وسلام .

فى الصباح سأله صاحب البيت كيف قضى الليل ، قال الرجل إنه نام جيدًا وطلب منه رفع عارضة فى أرضيه الحجرة عليها علامة تميزها عندما سمعت ربة البيت ذلك أغمى عليها . عثروا تحت أرضية الحجرة على عظام طفل فى وعاء خشبى ، ذهل صاحب البيت ، وأودعت المرأة السجن .

Kuusjoki

في إحدى الأبروشيات في شمال فنلندا وإلى جانب غابة كنيبة موحشة يقع فندق صغير نادرًا ما يلجأ إليه مسافر ، وفي وقت متأخر من أحد أيام الخريف دخل إلى ذلك الخان طالب جامعي يسأل عن مكان للمبيت . قالوا لس عندهم سوى قاعة تغشاها الأشباح لم يسبق لأحد قضاء الليل بها . قال الطالب 'يسرني أن أتعرف على الأشباح التي لا أومن بها، وإذا أعطبتموني هذه الحجرة للمبت بها فلن يقدر أي شبح أن يطردني منها" . عندما حل الظلام طلب شمعتين حتى يستطيع أن يرى الأشباح ، ودخل القاعة وأشعل الشمعتين ووضعهما على منضدة بجانب السرير وحاول النوم ولكن لم يواته النعاس ، عندما كانت الساعة الحادية عشر والنصف برز من ركن القاعة الخلفي شبح رجل في ملابس الكاهن وفي يده موسى لامع يتقدم نحو سرير الطالب ، وعندما وصل إلى جانب السرير وضع حد الموسى على رقبة الطالب وقال "أنت رجل شجاع ، إني أحاول منذ ثلاث سنوات أن أتحدث في موضوعي مع الذين يحضرون للمبيت ولكنهم جميعًا كانوا يلوذون بالفرار ، عدني أنت أن تسمم موضوعي" ، وبعد أن وعده الطالب ألقى الشبح بالموسى على الأرض وبدأ يتكلم: " غرر صاحب هذا البيت بخادمة زوجته فحملت منه ووادتني ، كنت سأصبح رجل دين كما ستصبح أنت واكنهم قتلوني وأنا طفل ووضعوني في صندوق تحت أرضية هذه الحجرة ، ولا بزال حتى الآن القليل من عظامي به ، ضعها في أرض الكنيسة وأوقع العقاب على قاتلي ، لقد حصن القاتل نفسه عندما دفن عظامي بالتعاويذ التي جعلتني مقيدًا ثلاثة عشر عامًا والآن قد مضت خمسة عشر عامًا لم أتمكن خلالها من الإفصاح عن القتلة: أمى التى كانت تمشط شعرها أمام البيت عند حضورك، وأبى الذى كان يتناول طعامه على المائدة". قال لهما الطالب فى الصباح إنه أمضى ليلته فى هدوء وسلام ولم يحدث شىء، وذهب بعد ذلك إلى الشريف وأوضح له الأمر (بتصرف).

### \* \* \*

**Paattinen** 

اشتهر خان على طريق المسافرين بوقوع جرائم قتل متكررة لزواره من الرجال ، ورغم ذلك لجأ إليه رجل عسكرى لقضاء الليل فقتل وبفنت جثته تحت أرضية الفندق ووضعت حلته العسكرية في الظلة بجانب التنور وغطيت بالتراب ، ومنذ ذلك الحدث بدأت تظهر أشباح مخيفة تغشى الخان في الليل ولم يجرق أي مسافر على النوم فيه بأي حال . وهجره المسافرون المبيت في بيت آخر .

بعد مضى عشرات السنين جاء إلى الخان رجل محترم وطلب من صاحبة البيت مكانا للمبيت ، لم ترفض السيدة طلبه ولكنها قالت له "نعم يمكنك ذلك ولكن حجرات النوم تغشاها الأشباح ولا يستريح أحد للنوم فيها " أجاب الرجل : "أنا لا أخشى الأشباح وسنكون معهم على وفاق إذا قضيت الليل في إحدى هذه الحجرات دخل الرجل إحدى الحجرات وبعد أن أوى إلى الفراش بدأ يسمع ضبجة مرعبة وبعد ذلك بقليل ظهر في الحجرة شبح مخيف في ملابس عسكرية ، هذا الشبح من روع الرجل وقال له إنه اغتيل في ذلك البيت وإنه لم ينعم بالراحة لأن الجريمة الكريهة لم تكتشف ولم يدفن جثمانه في قبر ، ثم أرشده بعد ذلك إلى

مكان جثته ويزته العسكرية التي أصبحت مهتربة بفعل الزمن ، وطلب منه أن يكشف تلك الجريمة وأن يقدم القتلة المحاكمة ويدفن جثمانه بشرف في قبر لائق ، أخيرًا طلب الشبح أن يحلق الرجل لحيته حتى يتأكد في الصباح أن زيارته له وكلامه لم يكن حلما ولكن كان واقعا، وأيضًا حتى يقتنع الآخرون بصدق ما سيقوله لهم . بعد أن حلق الشبح لحية الرجل وكشف له عن الجريمة من جميع جوانبها عبّر بأسف شديد أنه لم يجد أحدًا من قبل ليحقق له ما طلب ، وعبر عن شكره للرجل اختفى وفي الصباح سأله صاحب البيت: "كيف استطعت النوم بهدوء؟" أجابه الرجل وكأن شيئا لم يحدث: "من أفضل ما يكون .. لم أشاهد أو أسمع شبيئًا ". ذهب بعد ذلك الشرطة وشرح لهم الواقعة . وتدفقت على الست جموع غفيرة من الرجال للوقوف على تفاصيل الحدث أجريت التحقيقات التي أثبتت صدق ما قاله الشبح ، وجدت عظام الرجل العسكرى وعظام رجال أخرين تحت أرضية البيت وعثر على البزة العسكرية مهترية أسفل مدخنة الفرن ، حمل صباحب البيت ومجموعته إلى السجن وتمت محاكمتهم وأعدموا، بعد ذلك أعطى البيت الرجل وبدوره أعطاه اولد فقير متسول ٠ لم تظهر بعد ذلك أشباح في أي مكان في البيت . أصبح الولد المتسول غنيا وعاش في سعادة.

### Karsamaki

## الأطفال المقتولون

فى البيت حجرة لا ينعم فيها أحد بالنوم الهادئ أثناء الليل ، ففى كل ليل يأتى من يعبث بالوسادة ، وفى إحدى المرات جاء كاهن لينام فى تلك الحجرة وأراد إن يستخدم علمه فى معرفة من ذلك الذى يأتى بالليل ويعبث بالوسادة ، وما إن أوى الكاهن إلى فراشه حتى بدأ العبث بالوسادة ، لم يعر الكاهن ذلك اهتمامًا وعاد للنوم من جديد ، وما إن بذأ النعاس يغالبه حتى عاد العبث مرة ثانية ، سأل الكاهن ذلك المزعج عما يريده . أجاب الشبح إنه لا يريد شيئا ولكن عظامه مخبأة تحت أرضية الحجرة ، ويريده أن يخرجها ويدفنها فى مقبرة لائقة ، وعد الشبح أن يكافئ الكاهن مقابل ذلك بأى شىء يريده ، وعده الكاهن أن ينفذ له طلبه ، وقضى ليلته فى نوم هادئ ، وفى الصباح عندما رفعوا أرضية الحجرة وجدوا تحتها عظام طفل صغير ، أعد لها الكاهن مقبرة ودفنها .

وعندما كان الكاهن نائما بالليل جاءه الطفل يعبث بالوسادة ، شكر الكاهن وساله عما يريد لقاء عمله الطيب . قال الكاهن إنه يريد إجابة عن شيئين : في أي مكان سيعمل ومتى يموت ؟ وعن الموضوع الأخير قال الطفل إنه لا يستطيع أن يعرف ولكن وعد أن يأتى له ليخبره قبل موته بقليل .

عاش الكاهن قدر ما عاش وأصبحت ابنته في سن الزواج وتزوجت كان زوج الابنة يعيش مع الكاهن في البيت نفسه وكان يخرج بالليل إلى الغابة ليباشر هوايته في صيد طير الطهيوج . جاء الطفل الكاهن مرة ثانية بالليل يعبث بوسادته وقال له "الآن ستموت" قال الكاهن "أمل أن تكون لدى الفرصة لأودع أهلى" غادر الكاهن الفراش بلباس النوم وشاهده زوج ابنته في الرواق فاعتقد أنه عفريت وأطلق عليه الرصاص .

### Kokemaki

### \* \* \*

لجا رجل إلى بيت لقضاء الليل فقالوا له إنه لا يوجد مكان غير الحجرة النائية والتى لم يسبق لأحد المبيت فيها لأن صريراً حاداً يسمع فيها طوال الليل ، قال الرجل 'أنا أبيت فيها رغم ذلك' وعندما حلت ساعة النوم دخل الحجرة وأوى فيها إلى الفراش ، بعد قليل بدأ يسمع صريراً عجيباً ، سأل الرجل ! من هناك ؟ ولم يتلق إجابة فكرر السؤال وعندها سمع صوت طفل صغير يأتى من ركن الحجرة يقول ماذا تريد منى في المقابل إذا أخرجت عظامي من تحت أرضية الحجرة وتلوت عليها الصلوات ودفنتها في قبر مناسب أجاب الرجل لا أريد شيئا ، وبعدها نام الرجل طوال الليل في سكون . في الصباح أمر الرجل رجاله أن يرفعوا أرضية الحجرة وانتابها هلع شديد عندما عثروا على عظام الطفل.

ظهر الطفل ثانية للرجل وقال له مادمت قد أعددت لى القبر فأرجو أن تنتظرنى بمفردك بعد انتهاء الدفن . بعد أن دفن عظام الطفل وانتهى الكاهن من قراءة الصلوات انتظر الرجل عند القبر وظهر له الطفل وسناله "ما الذي تريد جائزة اله؟" قال الرجل 'أريد أن تعلمني عن موتى قبل وقوعه بساعتين أجاب الطفل "نعم سأعلمك".

بعد ذلك كان حفل زفاف ابنة الرجل ، وبينما كان الحفل فى أوجه حدث طرق شديد على الباب ، سأل الرجل عمن يكون ذلك الطارق المزعج وطلب من الخادم أن يدخله ، عاد الضادم من الباب وقال إنه لم يجد أحدا ، وحدث الطرق على الباب مرة ثانية وعندما ذهب الرجل بنفسه رأى الطفل الذى قال له "ستموت بعد ساعتين" ثم اختفى فى اللحظة نفسها ولم يظهر بعد ذلك ، عاد الرجل إلى حفل الزفاف وقال للمحتفلين" كان ضيفًا لم يشأ أن يظهر أمام أحد سواى" ، بعد ذلك طاف الرجل يودع معارفه وعندما عاد لم يكن قد ودع ابنته وزوجها فدخل إلى حجرتهما وعندما حانت اللحظة الأخيرة فى حياته عالجه زوج ابنته الذى كان وقتها ثملا بطلقة فى رأسه وفارق الرجل على

## Honkajoki

\* \* \*

قتلت زوجة طفلها ودفنته في رمل الشاطئ ، كان الوقت نهاية فصل الصيف فكان الطفل طوال تلك الفترة ينادى "أمى .. اسمعينى .. الخريف قادم ، اصنعى لى جوربا وجلبابا وقميصًا ، لم تنعم الأم بالسكينة والراحة قبل أن تعترف بأنها قتلت طفلها .

Saarijarvi

عندما كانت قرية "كيمنجن هسوت و Kimingin Huttu تاولى كيمكى Ylikiimiki كان سكان قرية "هوتو" يذهبون فى رحلة طويلة بالقارب إلى كنيسة "أولى كيمكى" ، وفى إحدى المرات كان جمع من قرية هوتو يذهبون بالقارب إلى الكنيسة فى "أولى كيميكى" وعندما وصلوا فى طريقهم إلى مكان يعرف الآن ببيت "ركلا Rekla " طلبت إحدى الفتيات أن تنزل من القارب فأنزلوها وواصلوا طريقهم إلى الكنيسة ، فى يوم من أيام الأحاد كانت المجموعة نفسها مرة أخرى فى طريقها الكنيسة ، وعندما وصلوا إلى المكان نفسه الذى سبق أن أنزلوا فيه الفتاة إلى البر سمعوا صوت طفل أت من الدغل القريب يقول : "ماريا – ليزا هى أمى التى تجلس فى وسط القارب فى ردائها الحريرى "ماريا – ليزا هى أمى التى تجلس فى وسط القارب فى ردائها الحريرى كل من كان فى القارب ولا حذاء ... أشواك الصنوبر تؤذى قدمى !! فزع كل من كان فى القارب وزعًا شديدًا وعندها عرفوا السبب الذى من أجله طلبت "ماريا – ليزا النزول من القارب إلى ذلك المكان فى رحلة سابقة .

### Ylikiiminki

\* \* \*

فى إحدى حمامات السونا كان يسمع بكاء طفل فى الليل ولذلك لم يجرق أحد على الاستحمام فيه ، جاء مرة إسكافى شجاع قال إنه يستطيع أن يبقى طول الليل بالحمام ويقوم فيه بعمله فى صناعة الأحذية وطلب جائزة إذا نجح فى ذلك ، وعدته ربة البيت بأن تعطيه أفضل حصان فى الإسطبل ، أخذ الإسكافى أدواته وبخل الحمام بالليل وما إن بدا ينهمك فى عمله حتى سمع بكاء الطفل وبعدها بقليل ظهرت بنت صغيرة اقتربت منه وقالت بلهجة الأطفال "يا إسكافى قم بعملك وخذ

الحصان سأل الإسكافي البنت عن شأنها، أجابت البنت إنها تريد فقط أن تنقل عظامها الصغيرة إلى مقبرة مباركة ، اختفت البنت ولم تظهر بعد ذلك ولم يعد الرجل يسمع البكاء . في الصباح حكى الإسكافي لأهل البيت ما شاهده وما سمعه ، ذهبوا ليستطلعوا الأمر وعندما رفعوا أرضية الحمام عثروا على ما يشبه عظام طفل صغير . أجرى التحقيق واتضح أن خادمة البيت ولدت طفلا في ذلك الحمام وقتلته ودفنته فيه ، بعد ذلك لم يعد يسمع بكاء في الحمام وأخذ الإسكافي الحصان الذي تم الاتفاق عليه .

#### Alaharma

## الصخرة التي تنضح دما

عندما كان العمل يجرى فى بناء كنيسة فى "كانجاسا مدث أن اتهمت فتاة بقتل طفلها الذى ولدته سفاحا ، ورغم أن الفتاة أنكرت تماما تلك التهمة فقد قدمت للمحاكمة ولما كان القانون يقضى بإعدام القاتل فقد صدر حكم بإعدامها ، حملوها إلى موقع تنفيذ الحكم الذى كان العمل يجرى به فى بناء كنيسة وكانوا وقتها يحملون صخرة لبنائها بالحائط ، وعند موقع البناء قالت الفتاة المحكوم عليها بالإعدام "تنفيذ الحكم فى الفتاة ويقال إن الصخرة حتى يومنا هذا تنضح دمًا . تنفيذ الراوى بنفسه تلك الصخرة فى حائط كنيسة كانجسا" شاهد الراوى بنفسه تلك الصخرة فى حائط كنيسة كانجسا"

### \* \* \*

حدث فى "كانجسا "منذ مئات السنين أن اتهمت فتاة ظلما بأنها ولدت طفلا وقتلته ولم تكن الفتاة قد ولدت على الإطلاق ومع ذلك حكم عليها بالإعدام ، وساعة تنفيذ الحكم أكدت الفتاة براحتها أمام الجمهور الذى تجمع حولها وقالت لهم إن صخرة بجانب ذلك الموقع سوف تبرهن على براحتها .

عدمت البنت بقطع شريانها انبثق الدم منها شلالا يغمر تك الصخرة التى أخذت تنضح دمًا بشكل مستمر منذ ذلك الوقت وقد وضعت الصخرة في حائط كنيسة كينجسا وما تزال تعرق دمًا .

Kannus

# جرمة القتل تنكشف

يحكى أن ثلاث أخوات أصغرهن قد تم خطبتها دون أختيها اللاتى يكبرانها ، ذهبن ومعهن السلال لجمع التوت ، جمعن التوت وقبل عودتهن قتلت الأختان أختهما الصغرى ودفناها فى الأرض الرملية التى تصادف وجودها فى ذلك الموقع . ملأت الأختان سلتيهما بالتوت وعادتا للبيت ، سألتهن الأم : "أين تركتم أختكم - "قالت إحداهن إنها ، ملأت سلتها بالتوت قبلنا وسبقتنا للبيت "، انتظرت الأم وطال انتظارها ولم تحضر البنت .

فى الصباح التالى مر أحد الرعاة وهو يرعى غنمه على الموقع الذى دفنت فيه البنت ، لدهشته وجد عيدان الخيزران قد نمت عالية فيه ، قطع الراعى عودًا من قصب الخيزران وصنع منه مزمارًا وبدأ يعزف عليه ، كان النغم يخرج قائلا "أختاى قتلتانى ودفنتانى فى هذا المكان " ، انتاب الراعى الخوف وحاول العزف مرة أخرى وخرج النغم أيضًا يكرر ما قال ومرة ثالثة كذلك ، عندئذ نزع عودًا أخر وصنع منه مزمارًا ثانيًا وتكرر نفس ما سبق وقطع عودًا ثالثًا وتكرر نفس ما سبق ، وضع الراعى المزامير فى جيبه وحملها إلى القرية ليلاً ، فى القرية عزف عليها مرة ومرة وفى كل مرة كان العزف يقول نفس الكلام .

وصل نبأ الراعى ومزاميره إلى بيت البنت الغائبة فحملوا المجاريف من القرية ومعهم الراعى يرشدهم إلى المكان ، كانت أعواد الخيزران لا تزال فى الموقع ، قطع منها الناس وصنعوا منها مزامير وأخذوا يعزفون عليها وخرجت أنغامها تقول نفس الكلام فحفروا المكان ووجدوا جثة الفتاة وسلتها مملوءة بالتوت إلى جوارها وقد نمت عيدانا عالية فى ليلة واحدة ، نالت الفتاتان جزاهما وأودعت البنت المقتولة قيرها .

### Inkeri

\* \* \*

مرضت الخادمة بالحمى ولزمت فراشها تكاد تكون فاقدة الوعى لعدة أسابيع وكانت زميلتها الخادمة الأخرى تقوم على خدمتها فى تلك الأثناء ، وضعت الخادمة المتعافية طفلا وقتلته ووضعته تحت سرير الخادمة المريضة ، عندما فاحت رائحة كريهة من تحت السرير وجدوا جثة الطفل وألصقت الخادمة المذنبة التهمة بزميلتها المريضة . أجرى تحقيق قضائى فى الموضوع وأدينت الخادمة المريضة وحملت لتنفيذ حكم الإعدام فيها ، جاءت الخادمة المذنبة لتشهد تنفيذ الحكم ، وعندما فصل الجلاد رأس الخادمة من جسمها تدحرجت الرأس أمام كل الحاضرين حتى أمسكت بأسنانها طرف ثوب الخادمة القاتلة وصرخت لارا .. أيتها التعيسة لماذا صنعت ذلك بى !!" . كانت الخادمة تدعى "لارا" – ارتعشت لارا واعترفت بجرمها وحكت تفاصيل فعلتها الشنعاء

### Lisalmi

حكت صاحبة بيت روناسيلتا Ruunasilta قبل وفاتها أنها عندما كانت فتاة صغيرة عاصرت الكشف عن جريمة قتل كان قد مضى عليها ٣٠ عاما .

عندما كان مساعد الكاهن يحفر قبراً في منطقة المقابر القديمة لاحظ على جانب قبر مجاور جمجمة تتحرك ، تعجب في نفسه وقال "كيف تتحرك هذه الجمجمة" واقترب منها ورأى أن ضفدعة قد دخلت فيها وأنها هي السبب في حركتها ، وعندما تفحصها شاهد بوضوح ثقبا في العظم الجداري الجمجمة يخترقه قطعة من الحديد علاها الصدأ، حمل الرجل الجمجمة إلى الكاهن وأصبح الموضوع محل تحقيق تم التعرف على شخص الميت صاحب الجمجمة ، كانت لحداد قد مات منذ ٣٠ عاما ولا تزال أرملته تعيش مقترنة بزوج آخر ، استدعى الكاهن الزوجين وسألهما عن المرض الذي أدى لوفاة الحداد ، قالت المرأة إنه مات بالشلل ، عندئذ وضع الكاهن الجمجمة على الطاولة وسألهما عنده ؟ " اضطربت الزوجة وقالت "هي جمجمة الحداد" ، عندها انكشفت الجريمة القديمة ، لقد قتلت العجوز زوجها منذ ثلاثين عاما أثناء نومه بضربة على رأسه بقطعة الحديد وجعلت الناس يعتقدون أنه مات من جراء إصابته بالشلل.

Saariärvi

## المازحون في الجبانات

كان يعمل لدى أحد أصحاب الأرض اثنان من الخدم فضلا عن وكيل لأعماله . حدث أن مات أحد الخدم ، وكان ذلك في موسم جمع القش ولم تكن هناك فرصة لدفن الخادم الميت قبل يوم الأحد ، وفي يوم السبت غادر الوكيل ومعه الخادم الثاني وكان يدعى "ماتي Matti " ليحضرا نبيذ الجنازة ، وأثناء عودتهما أخذا يتنوقان النبيذ لاختبار جودته حتى أصابهم بعض الخدر ودارت رأساهما، عندها قال ماتي عندما نمر عبر أرض المقابر نميل لنقدم لزملائنا جرعة من النبيذ حتى نشفى رءوسهم لأنهم ماتوا بوجع في رءوسهم ، قال الوكيل "اذهب أنت وسأنتظرك على العربة قدر ما تغيب " قفر ماتي إلى داخل أرض الكنيسة وأخذ يصيح "تعالوا يا أصدقائي خذوا جرعة تشفى رءوسكم"، جاء ته إجابة عبر المشي "حاضرون" عندها تبذرت شصاعة "ماتي" ولم يملك في عجلته وذعره أن ينظر أي المواقع أنسب لتخطى السور فأوسع في خطوته فوق باب السور وانشبك طرف ردائه في قائم الباب ، حتى الوكيل نفسه خانته شجاعته ولم يملك انتظار "ماتي" حتى يعتلى العربة وأطلق للحصان العنان ، أمسك "ماتي" بمؤخرة العربة فجرجرته على صدره خلفها لمسافة كيلو متر قبل أن يتمكن من اعتلائها .

سال الدم من صدر "ماتى" غنريرًا ، عندما عاهدا نفسيهما ألا يعودا أبدًا لتقديم الشراب للأموات .

### Pälkäne

#### \* \* \*

عندما كان "توبى - توماس Tuomas -Toopi عائدًا من سوق "تامـيـرى Tampere" وكان ثملاً تدور رأسه من كثرة الشراب أخذ يصيح على مقربة من الجبانة: "هيا تعالوا جميعًا وليأت أيضا "ليبون أيسـوuon Isu" وكان "أيسو" هذا رجلاً صغير الحجم جدًا من بين الأموات، لم يأت له أحد سـوى "أيسو" وبدأ يضربه ويطرقه ويعدله ويخبطه في الأرض حتى إن الأرض كانت تطقطق، تجمع الناس على صراخ واستغاثة "توماس" ولكنهم لم يشاهدوا سوى "توماس" ملقى على الأرض يدمدم ويهدر ولم يجسر أحد على تقديم المساعدة له . عندما أفاق قال لهم تصـوروا أن "أيسـو" وحـده هو الذي فعل بي كل تلك الأفاعيل عقابا لي .

### Lempäälä

### \* \* \*

حدث ذلك فى كنيسة "أهترى Ahtari فى أوائل عام ١٨٠٠ ، ففى إحدى أمسيات يوم سبت سار "رازا – كاللى kalle –Räsä فــى اتجاه بيت "هانكولا Hankola " مارًا بأبروشية الكنيسة وأرض المقابر ، كانت المسافة قصيرة إلى "هانكولا" ، شاهد فى ساونا البيت نارًا لتسخين الحمام المعتاد فى ليالى السبت ، كان الدخان يتصاعد من الباب الموارب .

ثارت ادى "رازا - كاللي " طبيعته الهزاية ولم يكن معروفا وقتها إن كانت رأسه تدور من الخمر أم لا ، صرخ بأعلى صوته ووجهه ناحية المقابر 'انهضوا يا أقذار استحموا " ، شعر 'كاللي' في أثناء مزاحه عاقبة ذلك الصياح ، فقد نهضت في اللحظة نفسها جموع من الأشباح مثل السحاب منها الصغير والكبير ومن كل أنواع البشر: المرأة العجوز والشبيخ المسن ، الجميع يهدد وينذر وهو يتجه نحو "كاللي" ويقصد اللحاق به ، تملك "كاللي" الذعر الشديد وقال لنفسه "لقد أسأت صنعا إذ أزعجت سالام الأموات ، رحمتك ياربي بشخصى التعيس "وانطلق يعدو في ذعر واضطراب شديد ، عندما نظر خلفه شاهد بين الحشد الذي يطارده كائنات مألوفة له ، صاح واحد منهم أسرع إلى داخل الأرض المحروبة " ، كان على جانب الطريق حقل محروث حرثا متصالبا . أدرك "كاللى" أن الكائن الصديق يريده أن يسرع بالدخول إلى ذلك الحقل وهذا ما فعله وللعجب توقفت أشباح الموتى عن المطاردة وعن تهديد "كاللى" وعادوا أدراجهم تجاه المقابر حتى تواروا في جبانة "أهترى"، عندئذ جرق "كاللي" على الخروج من الحقل وعاد لبيته.

كان ذلك المشهد المذهل الذي رآه محيراً لأهل بيته وظل هو لفترة مذهولاً يحكى شيئا عنه ولكن بعد ذلك بدأ يروى تلك الأسطورة وقد أقسم كاللى في أعماقه ألا يزعج سكان المقابر طالما عاش سواء كان مخموراً أو مدركاً يقظا لأنه أخذ درساً لن ينساه

Ahtäri

# عقاب من ركل الجمجمة بقدمه

ولدت زوجة رجل غنى طفلا وأراد زوجها أن يقيم حفل تعميد فخم لوريته ، ذهب هو وخادمه لدعوة الضيوف ومرا فى طريقهما على أرض للمقابر ، شاهد الرجل جمجمة فأراد أن يداعبها وركلها بقدمه وقال وأنت أيضا مدعوة لحفل التعميد.

حضر الحفل عدد غفير من الضيوف منهم من يعرفهم ومنهم من لا يعرفهم ، أكلو وشربوا وغادروا بعد انتهاء الحفل ، طلب ضيف غير معروف من صاحب الحفل أن يخرج معه وقال "مالم تخرج معى ستجد نفسك ميتا في مكانك" ، غادر معه صاحب البيت ولم يتبادلا أي حديث في طريقهما حتى وصلا إلى أرض المقابر عندها قال الرجل المجهول "لا تعبث أبدًا بالأموات ، لو كنت أنا شريرًا لكنت أنت في حالة يرثى لها ولكني لن أسبب لك أي أذى ". نظر صاحب الحفل إلى المقابر وشاهد إشراقا لا يمكن وصفه . عندما رجع لبيته وجد أن كل شيء قد تغير : ووجته ماتت ، والطفل الذي أقام له حفل تعميد قد كبر وتزوج . لم يتعرف أحد عليه ومات لتوه ، قبل موته حكى تلك الواقعة التي حدثت قبل ٤٠ عاما .

Alauvs

كان عدد كبير من الرجال يتجولون فى أرض للمقابر ، قال شاب منهم إنه يدعوهم لحفل وإنه ينتظر قدومهم يوم كذا ساعة كذا ، وحدث أن تدحرجت أمام قدمه جمجمة فركلها وقال "أنت أيضا مدعوة للحفل وصل الضيوف وجاء معهم رجل عجوز لايعرفه صاحب البيت ولا أحد من الزوار ، رحب به صاحب البيت ، تحكى الأسطورة كيف كان الحفل وكيف انتهى بتقدييم العطايا للضيوف ، وقد أعطى العجوز مثل ما أعطى الآخرون .

عندما حانت ساعة الانصراف ، قال العجوز عند مغادرته لصاحب الحفل "لقد جئت عندك تلبية لدعوتك وأنا بدورى أدعوك للحضور في الليلة القادمة إلى غرفة الألعاب السحرية في بيتى ، وقع الشاب في محنة شديدة وقال له الضيوف الآخرون مادمت قد بدأت اللعب .. فلتواصل حتى النهاية ، لبى الشاب دعوة العجوز وذهب في الوقت المحدد . وهناك استقبله بنفس الحفاوة وقدم للشاب شرابا مثل ما قدمه له الشاب وبعد أن انتهت الحفاوة قال العجوز "لا تغادر المكان دون مرافق" بعد ذلك رافقه بنفسه وعند مصافحة الوداع بقى أصبعان من أصابع الشاب في يد العجوز وقال له : سأخذ هذين الأصبعين حتى أصابع الشاب في يد العجوز وقال له : سأخذ هذين الأصبعين حتى أتنكر دائما أن نترك عظام الموتى في سلام" .

منذ تلك الحادثة والشاب مقطوع الأصبعين ولم يهزأ بعدها أبدًا بعظام الموتى ·

Nurmes



نهضت فى اللحظة نفسها جموع من الأشباح مثل السحاب منها الصغير والكبير ومن كل أنوع البشر .

شاهد العجوز ساكن الكوخ أثناء تجوالة في أرص المقابر جمجمة بشربة تتدحرج على الأرض فركلها عجوز الكوخ بقدمة وقال مازحا " تعالى نشرب معا قدحا من الجعة " ، بعدما عاد العجوز إلى كوخه وأوى إلى فراشه جاء له رجل وقال "حسنا ٠٠٠ أحضر لى قدحا من الجِعة حتى نشرب معًا " ، أحضر العجوز قدح الجِعة وتناول الشراب مع ذلك الرجل، وبعد أن فرغا من شرابهما قال الرجل: "الآن جاء دورى لأقدم لك الشراب .. تعالى معى الآن". تبع العجوز الرجل الذي توجه ناحية المقابر وعندما وصلا للمقابر قال الرجل: لندخل الآن ونشرب ، بدأ العجوز يشعر بالخوف وقال "لن أدخل" ، قال له الرجل "لابد أن تأتى وأجبره على الدخول ، ودخل العجوز وأخرج الرجل قنينة نبيذ وشرب هو منها أولاً ثم قدم القنينة العجوز الذي شرب منها أيضا، وتناولا الشراب معا لوقت قصير ثم خرجا معا من أرض المقابر ، قال الرجل: "أنا هو ذلك الشخص الذي ركلت رأسه ، لم أكن في حياتي إنسانًا سيئًا ، كنت شريف هذه الأبروشية وعشت بشرف وأمانة ، وأنت لا تركل مرة أخرى رأس أي إنسان كان وإلا ستجد ما تكره ، قدم الرجل بده لمسافحة العجوز مودعًا ، ولكن العجوز لم يمد يده فقال له الرجل: "لابد أن تمد يدك وإذ لم ترغب فلتمد لى على الأقل أصبعين"، فكر العجوز قليلاً ثم قدم له أصبعًا واحدًا وقال الرجل وداعا ، غادر العجوز أرض المقابر وعاد لبيته وأوى إلى فراشه ، عندما استيقظ في الصباح وجد أن أصبعه قد أصبح فاحمًا أسود اللون تمامًا وعاش طوال حياته أسود الأصبع.

Hämeenkyrö

كان اثنان من الطلاب يسيران في أرض المقابر ، وكانت على الأرض جمجمة إنسان سليمة الأسنان ، ركل واحد منهما الجمجمة وقال وهو يسب ويلعن " كان يجب أن يظل صاحب هذه الجمجمة حما لأن أسنانه لا تزال كاملة وجيدة "، وفور ذلك شعر الطالب بسوء حالته فعاد إلى حجرته وأوى إلى فراشه وقرأ الصلوات حماية لنفسه ، وما أن حانت الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى سمع طرقا على الباب، انتابه خوف شديد حتى إنه لم يجرق على مغادرة فراشه ، في الليلة التالية جاء الطارق ثانية وقال سوف أحضر اليلة الثالثة وإذا لم تفتع الباب وتأتى إلى الجبانة فسوف أتى وأدق عنقك" ، عرض الطالب على كاهن عجوز الأمر وطلب أن يذهب معه ، وذهبا معا في الوقت المحدد الساعة الثانية عشر ، وجد بجانبه ذلك الذي ركل جمجمته وفي جبهته جرح كبير غائر وعلى منصة عالية جلس القاضي وهيئة المحكمة، سأل القاضى الطالب ما إذا كان قد ركل ذلك الرجل فأجاب إنه فعل ، فسأل القاضى الرجل إذا ما كان يرغب في تسوية الموضوع فأقر الرجل ذلك ، فقال القاضى " ارفع هذا الشال الحريرى الذي تلفه حول رقبتك وشقه نصفين ، صم نصفه حول عنقك وضمد جرح الرأس بالنصف الأخر " بعد ذلك أخلى سبيل الطالب وأصبح فيما بعد خطيبا بارعا ورجلاً مهمًا ( بتصرف ) .

Põytyä

# المتراهنون في الجبانة

كان مزارع كلا - فانكا Kylā · Vankka في حالة سكر شديد وراهن زميلا له على أن يدخل بمفرده في منتصف الليل أرض الجبانة إذا ما أعطاه ربع جالون من النبيذ، وتم الاتفاق على أن يصحب المزارع شاهدًا معه على باب الجبانة عند دخوله إليها وأن يعود منها ومعه صليب خشبى قديم من بين الأخشاب المهملة ، انطلق الرجل ومعه الحوذي يسوق له عربة ويكون في الوقت نفسه شاهداً عليه ، وعندما فتح باب الجبانة ظهر له كائن وسائه عما يريده وما الذي أتى به إلى المكان المقدس في مثل ذلك الوقت من الليل ، قال له كاذبا إنه حضر ليأخذ كتاب تراتيل نسيه في المكان ، التحق بالكائن كائن آخر وأخذا المزارع إلى داخل الجبانة عند كتاب منسى هناك وسألاه إذا كان الكتاب كتابه الذي جاء ليأخذه فأجاب بالنفي . فصعدا به إلى علَّية بناية قديمة تذخر بالكتب يعلوها التراب ، ولكن لم يوافق المزارع على أخذ أي كتاب منها عندئذ تذكرا أنه يوجد أيضا كتاب في مشكاة ببرج قديم كان يرتل منه قارع الأجراس ولما كان ذلك الكتاب أيضا لا يخصه أمسكاه بإحكام وقذفاه من فتحة البرج وارتطم على الأرض ، وفي خارج الجبانة أخذ الصودى المزارع المرضوض فاقد الوعى على العربة إلى بيته ، وظل المزارع على قيد الحياة أحد عشر يومًا ثم مات .

Nakkila



الجبانـة

تجادل بعض الطلبة في "هلسنكي Helsinki" حول أيهم يجرق على أن يذهب في ظلام الليل ويختبئ داخل مقبرة في الجبانة ، قال واحد منهم "أنا أذهب" أعطى الطلبة زميلهم الشجاع مسمارًا لكي يثبّتة في التابوت دليلاً على أنه اختبأ فيه ، ذهب الطالب ليلاً إلى قبر مفترح وبق المسمار في جانب النعش ولكنه كان في الوقت نفسة أصاب طرف معطفه وثبته بالمسمار في التابوت ، وعندما حاول الطالب العودة من المقبرة كان المعطف ممسوكا حتى إنه ظن أن شيطانا يشده إلى داخل التابوت فأطلق صرخة قوية أصابته بسكتة قلبية ومات ، وفي اليوم التالي ذهب الطلبة الآخرون ليروا إذا ما كان زميلهم الشجاع قد ذهب وق المسمار في النعش ولكن الطالب "الذي لا يخاف " كان راقداً في التابوت وقد أسلم الروح .

### Konnevesi

\* \* \*

يحكى أن جماعة من السكارى تنازعوا فيما بينهم على أيهم يجرؤ على أن يذهب إلى المقابر ويحضر عظمة آدمية ، قرر رجل شجاع أن يقوم بذلك وذهب ليلاً إلى أرض المقابر ، وما كاد يلتقط عظمة من قبر مفتوح حتى ظهر له شبح أبيض وقال "لا تأخذ هذه العظمة فهى عظمة ساق أمى" ، أصاب الرجل ذعر شديد ولكنه حاول أن يلتقط عظمة أخرى فقال له الشبح "لا تأخذ هذه العظمة فإنها عظمة كتف أبى" . عندئذ خطف الرجل عظمة وأسرع عنوا ولكن الشبح انطلق خلفه ، وصل الرجل إلى زملائه وألقى العظمة على الطاولة وقال لهم "ها هى العظمة ولكن صاحبها يسعى وراءها ، اندفع الجميع هرباً من النافذة وبقيت العظمة على الطاولة .

### Kuusjoki

# الذين يخيفون الناس في المقابر

مر مجموعة من الشباب في طريق عودتهم على أرض المقابر عندما شاهدوا شخصا قد لف نفسه في ملاءة بيضاء يجرى إلى المقابر وينزل في قبر مفتوح ، أخذ الشباب في ذهول يتباحثون فيما بينهم حول ما يعملون ٠٠٠ هل يذهبون لاستطلاع ذلك الشبح أم يتركوه هناك ويواصلون طريقهم إلى بيوتهم ٠٠٠هل يستكشفون أمر ذلك الشبح أم ماذا !! . لم يكتفوا بالخوف من الذهاب والنظر داخل القبر ولم يرغبوا في نفس الوقت مواصلة طريقهم ، وأخيراً وجدوا حلاً في أن يذهب واحد منهم إلى الكاهن الذي لا يسكن بعيداً جداً عن أرض المقابر ، ويبقى الآخرون وعيونهم على تحرك ذلك الشبح .

لم يمض وقت طويل حتى وصل الكاهن وذهبوا جميعا يتقدمهم الكاهن وهم خلفه إلى المقبرة التى لاحظوا اختباء الشبح فيها ، كان الظلام سائدا ولم يمكن التحقق عما إذا كان الشبح ساكنا أم يتحرك ، كان هناك صف طويل من المقابر المفتوحة الجاهزة لوفيات فصل الشتاء ، تحير الكاهن معتقدا أن شخصا قد مات وحمل إلى القبر دون انتظار لتشييعه ، وعلى كل حال أدى الكاهن صلاة الجنازة على ذلك الشبح ودعا له بالراحة الأبدية ، ثم غادرنا جميعا .

فى اليوم التالى عرفنا أن أحد جيراننا أسرع قبلنا إلى المقابر لكى يخيفنا ونزل إلى ذلك القبر المفتوح ، وكانت لصلوات الكاهن تأثير قوى على جارنا الطائش حتى إنه بقى فى القبر إلى الأبد .

#### Peiksämäki

\* \* \*

كان الكاهن وزوجته قد خرجا يتريضان سيرًا على الأقدام فى إحدى أمسيات الخريف المعتمة ، أخذ الخادم ملاءة بيضاء وخرج قبلهما لإخافتهما ، جلس الخادم القرفصاء بالملاءة البيضاء فى الغابة بجانب سور المقابر ، شاهد الكاهن وزوجته شبحًا أبيض بين الطريق وسور الجبانة .

اقترب الكاهن من الشبح الذى قفز من فوق السور وأسرع بالاختباء فى ركن قبر مفتوح ، اقترب الكاهن من جانب المقبرة المفتوحة وما إن شاهد الشبح داخلها حتى أخذ يتلو التعاويذ وصلوات الرحمة على أرواح الأموات ، ثم عاد هو وزوجته إلى البيت ، فى الصباح افتقدوا الخادم الذى لم يشاهده أحد ، قال الخدم الأخرون إن زميلهم كان قد خرج الليلة السابقة لإخافة الكاهن وزوجته ، عند سماع الكاهن ذلك حث الخدم على الذهاب للبحث عن زميلهم فى أرض المقابر ، عثروا على الخادم ميتا فى القبر ، كان لذلك الحدث تأثير بالغ الشدة على الكاهن حتى إنه أصيب بعدها بالذهول .

Pyhäjärvi Vpl.



التحق بالكائن كائنات أخرى وأخذوا المزارع إلى داخل الجبانة عند كتاب منسى هناك وسألوه إذا كان الكتاب كتابه الذى جاء ليأخذه فأجاب بالنفى .

ذهب رجل إلى أرض الكنيسة وانبطح على سورها الحجرى بعد أن لف نفسه بملاءة بيضاء ، كان رجال قريته يعوبون فى الليل من ذلك الطريق فأراد أن يختبر شجاعتهم ، عندما وصل الرجال على خيولهم إلى ذلك المكان بدأ "الشبح" الراقد على السور يئن ويتوجع ، أسرع الجبناء بنخس خيولهم وفروا بها مذعورين ، كان واحد منهم على درجة من الشجاعة فأوقف حصانه وأخذ حجراً وضرب به "الشبح" وعند ذلك توقف الأنين .

نى اليوم التالى وجد الرجل الذي أراد أن يخوف الرجال مينا ، فقد أصابه الحجر في مقتل ،

## Jalasjärvi

\* \* \*

يحكى أن كاهنا كان مشهودًا له بالتقوى والصلاح ولذلك أحبه الناس كثيرًا يقال إنه عندما يصلى على ميت كان يعرف إذا ما كانت روح الميت قد استقرت فى الجنة والنعيم أم فى الشقاء والجحيم ، وفى إحدى المرات اجتمع بعض الشباب وقرروا أن يقوموا بخدعة ليعرفوا إذا كان الكاهن يعرف ذلك حقًا، تتلخص الخدعة فى أن يرقد واحد منهم حيًا داخل نعش ويحمله الآخرون إلى القبر ثم يطلبون الكاهن للصلاة عليه ، نفذوا الفكرة ورقد أشجع واحد منهم داخل التابوت ووضعوا عليه الغطاء وحملوه إلى القبر وطلبوا من الكاهن أن يصلى على زميلهم الميت، بعد أن أتم الصلاة سأله الزملاء عن مكان زميلهم فى الدار الآخرة ، فى البداية لم يستطع الكاهن الإجابة وقال إنه فى ذلك الوقت لا يعرف ،

ولكن بعد وقت قصير قال "نعم: هو هناك الآن ولكنه في بئس القرار"، انتاب الزملاء خوف شديد وأسرعوا إلى رفع غطاء النعش فوجدوا أن زميلهم خلال تلك اللحظات قد فارق الحياة، وتحول الدفن المزيف إلى دفن حقيقى.

Lahja

# أصوات تنبعث من القبور

منذ وقت بعيد مر شاب مخمور في جوف الليل بجانب أرض المقابر ، ولما كان الظلام سائدًا ولم يكن الشاب المسكين يعرف الطريق فقد وجد نفسه في وسط المقابر يتلمس طريقه هنا وهناك وأخيرًا انكفأ في قبر كان قد جرى حفره في اليوم نفسه ، ياله من حظ سيئ . تملكه الضوف والرعب حاول أن يخرج ولكن القبر كان عميقًا وكان الخروج منه متعذرًا ، أخذ الشاب يصرخ "أغيثوني من بين الأموات! "حاول التشبث بطول حوائط المقبرة وعرضها لكي يرتفع بثقل جسمه دون جدوى ، ومرة ثانية أطلق صيحة أقوى : "أغيثوني من بين الأموات" ، تبخر من رأسه ما بها من خمر وهو يتأهب الصياح المرة الثالثة ، صرخ وهو يتملكه الرعب "النجدة.. لا أستطيع الخروج من هنا !!" . عندها قذفته يد خفية من القبر إلى الخارج مثاما نقذف الشجرة ورقة ذابلة .. واتته القوة وانطاق سريعا الي بيته ،

#### Noomarkku

منذ عدة سنوات بدأت بعض الإصلاحات فى جبانة "يلاس يسارفى "Jalasjärvi، وجمعت الصلبان القديمة المكسورة من على المقابر التى لم تعرف أشخاص الأموات المدفونين داخلها وأعطيت لحفار القبور الذى حملها إلى بيته ليقطعها ويستخدمها خشبًا للوقود ، عندئذ نهضت الأموات من القبور التى سوف تحرق صلبانها وذهبوا لاستعادتها من حفار القبور .

قال أناس كثيرون إنهم سمعها صيحات "صليبي ، صليبي ،. "صليبي ". وعاد الأموات بصلبانهم إلى أرض المقابر .

## Seinäjoki

\* \* \*

كان الوقت شتاء وقد ضرب الصقيع كل مكان ، كانت الكنيسة القديمة تقف شامخة إلى جانب أرض المقابر ، وفى مساء الأحد انسابت فتيات القرية كما تنساب كل مساء ليصلن إلى بيوتهن فى أول الليل ، ما كادت فتاتان أن تحاذيا المقابر حتى قالت واحدة منهن إن أطرافها قد تجمدت من البرد ، وبينما كانت تتكلم جاء صوت من أحد المقابر يقول أطرافى متجمدة من البرد على الدوام "ونهض من خلف المقبرة شبح أبيض ، انتاب الفتاتين ذعر شديد وانطلقتا هربًا ، كانتا قد أمضيا يوم الأحد بشكل خاطئ وتعلمن درسا قاسيا .

#### Tammela

# الليل في الكنيسة أسطورة موغلة في الخرافة

في ذلك الوقت بعد ما وضع جثمان ميت في الكنيسة ظل يظهر ضوء في الكنيسة لعدة ليال وأبواب الكنيسة مغلقة ولم يعرف أحد مصدر ذلك الضوء ، كان للكاهن ولد جرىء أخذ على عاتقه أن يكشف خبايا الموضوع ووافقه والده على مقصده وحثه على أن يدخل إلى المذبح ولا يبرحه حتى يحضر إليه بنفسه ويسلمه نسخة من الإصحاح الجديد ويعود به للبيت ، وضع الواد ديكا في سلة وأخذه معه حيث كانت توجد جِنَّة المنت على نقالة أمام المذبح ، مضى أول الليل في الكنيسة في ظلام هادئ وبدأ الولد يشك في أن يحدث شيء على الإطلاق ، وأكن ما أن حان منتصف الليل حتى امتالات الكنيسة بالأنوار وفي الوقت نفسه أحاط بالجثة جمع كبير من الأشباح وهي تتكلم وتنشط وتقوم بحركات مختلفة ، سلخت الأشباح الجثة وفصل عنها جلدها وأخنوا يسحبونه إلى سطح الكنيسية ، حدث أن سيقط الجلد من أيديهم فيوضع الولد عصاه وأخذ يجذب الجلد بقوة ليضعه على المذبح ، ولم تتمكن الأرواح بكل وسيلة أن تستعيد الجلد من يد الواد وام يقبل الواد أن يتركه لهم مأى شكل من الأشكال ، أخيرًا رأى والده الكاهن قادما نحوه وفي يده كتاب، حث الوالد ولده على ترك الجلد دون أن يسلمه نسخة الإصحاح

الجديد كما تم الاتفاق بينهما ، فأدرك الواحد أن ذلك القادم ليس إلا شبحا جاءه في هيئة أبيه ، عندئذ اقترب الولد من السلة ووخز الديك بإبرة فصاح الديك ، وفي اللحظة نفسها اختفى كل شيء: الأرواح والأضواء • لقد ظنوا أن النهار قد طلع ، بعد لحظة جاء الكاهن الحقيقي وعاد بولاه إلى البيت ،

### Saarijarvi

# صلاة الأموات ليلة الميلادفي الكنيسة

اجتمع رواد الكنيسة ليلاً فيما بين الثانية عشر والثالثة صباحاً. ذهبت السيدة العجوز في ذلك الوقت وجلست على أحد المقاعد وعندها شاهدت جارتها التي ماتت منذ وقت ليس بالبعيد وهي تجلس وسط أناس آخرين ، كان الكاهن يعظ والفطر يتساقط من على وجهه وكانت وجوه الحاضرين حوله أيضاً مغطاة بالفطر ، عندما رأت الجارة "الميتة" جارتها أمرتها بالخروج والابتعاد بسرعة وإلا كما قالت "سوف تموت" وأضافت ناصحة "ضعى بسرعة الوشاح على رأسك واقفزى فوق عتبة الباب للخارج مضمونة القدمين". ذهبت السيدة بسرعة وما إن قفزت فوق عتبة الباب خلفها محدثا فرقعة عالية ، عندما ذهبت السيدة في الصباح الباب خلفها محدثا فرقعة عالية ، عندما ذهبت السيدة في الصباح الساطلاع الأمر وجدت شالها ممزقاً إلى آلاف القطم الصغيرة .

لقد أقام شعب الكنيسة من الأموات الشعائر الاحتفالية وكان الكاهن يلقى عليهم المواعظ .

Turola

في قديم الأيام كان من المعتاد أن يذهب الناس إلى الكنيسة صباح عيد الميلاد كل وفق ما تسمح به ظروفه ، ذات مرة عزمت سيدة "ماكبلا Mäkelä" أن تذهب للكنيسة ولما كانت عجوزا بطيئة الحركة كان عليها أن تخرج قبل الآخرين ، فأن للفراش مبكرًا وبعد أن أخذت قسطا من النوم استيقظت وظنت أن الوقت قد تأخر إذ لم يكن بالبيت ساعة تعرف منها البقت ، غادرت المنزل إلى الكنيسة التي تقع على بعد عدة فراسخ ، وعندما اقتريت من الكنيسة شاهدت أضواء شموعها وصياح زائريها فدلفت إلى داخلها ورأت عند المذبح اثنين من الكهنة في أردية فخمة زاهية لم تر لها مثيلاً من قبل ، جلست السيدة كعادتها دائما على مقعد بجانب أحد الأعمدة ، كانت الكنيسة مملوءة عن آخرها ورأت بين الناس زوجة ماتت من فترة سابقة ، جات تلك الزوجة إلى جانب السيدة ولامتها لحضورها إلى مجتمع الأموات رغم أنها لاتزال على قيد الحياة .. وقالت لها "اذهبي الأن بأسرع ما يمكنك إلى عتبة باب الكنيسة ، توقفي هناك ولا تخرجي قبل أن تدق الأجراس ، اتركى عند خروجك وشاحك في الرواق" ، ذهبت السيدة عند الباب وهناك وجدت أقزامًا خرافية يحثونها بكل وسيلة على الخروج وظلوا يمدون إبديهم لها واكنها ظلت في مكانها حتى دق جرس الكنيسة وعندها اختفى كل شيء مثل ورقة في مهب الربح ، عندما ذهبت السيدة في الصباح لترى ما حدث لوشاحها الذي تركته في رواق الكنيسة وجدته قد تمزق إربا إربا ،

### Mouhijäivi

قدمت للبيت زوجة للابن من قلب بالد بعيدة ، لم تكن هذه الزوجة قد ذهبت في حياتها إلى أي كنيسة ، وباقتراب عيد الميلاد تقرر أن تذهب زوجة الابن لأول مرة في حياتها إلى الكنيسة في صباح عيد الملاد ، انتظرت الزوجة تلك اللحظة بشغف بالغ ، استيقظت أثناء الليل وتصورت أن الصبح قد حان ، كان الهدوء الشديد يسود البيت ، نظرت من النافذة فشاهدت أضواء الكنيسة واعتقدت أن الآخرين ينتظرونها هناك حتى تنتهى من ارتداء ملابسها ، ارتدت ملابسها وأسرعت إلى الكنيسة ، فوجدتها مزدحمة عن أخرها بالناس ، جلست على مقعد وأخذت تتفرس في الوجوه حولها وبدا لها الجميع في غاية الغرابة وكان مدى التراتيل يتردد بشكل عجيب في سكون رهيب ومخيف ، وأخيراً لفت نظرها وجود جدها الذي مات منذ سنين يجلس على مقعد قريب منها ، فذهبت بون شعور منها إلى جواره ، عندما رآها الجد قال متسائلاً "باللعجب: ما الذي جاء بك إلى هنا . هذه شعائر صلاة يقوم بها الموتى ومن الخطر أن يحضر أحد الأحياء وسط الموتى "ثم نصحها كيف تتصرف لكي تنجو بحياتها من ذلك المكان ، قال لها "قبل أن تنتهى شعائر الصلاة فكي أزرار معطفك ، وبانتهاء الصلاة حاولي قدر استطاعتك أن تكوني أول الواقفين على الباب ، الجميع سيندفعون خلفك ويصاولون الإمساك بك ، عندما تكونين خارج الباب دعيهم يمسكون بمعطفك وانزعى نفسك منه وأسرعى كالريح هربًا " ، نقذت الزوجة بكلُّ دقة نصبحة الجد ونجت بجلدها .

### Taivalkoski

تراهن بعض الرجال وهم يلعبون الورق على قدح من الخمر الخالص لمن يدخل الكنيسة في منتصف ليلة عيد الميلاد ، قال واحد مجازف منهم إنه سيدخل وسيعود ومعه قطعة قماش من غطاء المذبح دليلا عليه .

وفى منتصف الليل دخل الكنيسة وتسلل إلى المذبح وشق قطعة من قماشه وشرع فى العودة لأدراجه ، فجأة سمع هسهسة وخشخشة تأتى من كل ناحية وأضيئت مصابيح الكنيسة وشاهد حشدًا من الأموات تنشد الترانيم وتؤدى الصلوات ، لاحظ وجوها يعرفها ووجوها لا يعرفها وهى توجه نظرات التهديد إلى ذلك الذي عكر صفوها ، خاف الرجل خوفا شديدًا ، فى الصباح عندما ذهبوا ليستطلعوا أمر زميلهم الذى لم يكن قد رجع إليهم قال لهم حارس الكنيسة إنهم عندما أضيئت الصابيح وجدوا رجلاً ملقى على الأرض فاقد الوعى .

## Jalasjärvi

\* \* \*

تصنّع رجلٌ الحب لثلاث فتيات وخطبهن جميعا ولم يعرفن فيما بينهن أنه خطبهن معا وكانت كل واحدة منهن تعتقد أنها الوحيدة خطيبته ، دعاهن معا إلى بيته وعندما حل الليل حثهن على الذهاب إلى حمام السونا ، استجبن لرأيه وذهبن للاستحمام ، وهن في أوج استمتاعهن بالحمام أغلق الرجل عليهن الباب بالقفل من الخارج وأشعل في الحمام النار ولم يستطعن بكل وسيلة الخروج واحترقن وأصبحن

رمادًا، لم يواجه الرجل أية عقوبة لأن أحدًا لم يعرف بجرمة ، ولكن ضمير الرجل بدأ ينغص عليه حياته وكان يذكره دائما بفعلته الشنعاء .

مات ذلك الرجل بعد وقت وتسلمه العالم السفلي حالما أودع جثمانه في رواق الكنيسة ، ورغم أنه حمل ووضع في القبر عدة مرات فإنه كان في كل مرة يعود من القبر إلى مكانه في الرواق ومن ذلك أطلق عليه الناس أسم "بيتكا- بينا Pikä-Pienä، وفي إحدى الليالي حضر زائرون من أماكن بعيدة إلى كاهن الأبروشية وكانوا قد سمعوا عن موضوع الـ"بيتكا-بينا" وسألوا الكاهن وغير الكاهن عن حقيقة ذلك الجشمان الذي يذهب ويأتى بين الرواق والقبر .. كان في الأبروشية خادمة جريئة جسورة وكانت تذهب باستمرار بالليل لتحضر الشراب المقدس الذي يحتاجه الكاهن عند زيارته لمريض في نزعه الأخير ، طلب الزوار من الخادمة أن تدخل إلى الرواق وتحضر لهم ذلك "البتكا--بينا" لكي يشاهدوه ، ترددت الخادمة أول الأمر قليلاً ولكنها ذهبت وبعد أن حصلت على مفتاح باب الرواق حملت 'بيتكا- بيتا' إلى الكاهن وأخذ الضيوف يفحصونه بكل الفضول .. وبعد أن اكتفوا وانتهوا من مشاهدته طلبوا من الخادمة أن تعيده إلى مكانه بالرواق ، ولكن الخادمة أجابت بخبث لم أعد بأن أعيده عندما ذهبت لأحضره ، وما دمت لن أعيده فعليكم أن تفعلوا ذلك" ، وقع الضيوف في "حيص بيص" ووعدوا الخادمة بكل أنواع الهدابا إذا قامت بذلك العمل الطبب وهو أن تعبد الجثمان إلى رواق الكنيسة واكن الخادمة تمنعت وكان بين الزائرين زوجة وعدت أن تشتري للخادمة من المتجر أجمل ثوب إذا ما حملت الجثمان وأعادته الرواق ، استجابت الخادمة أخيرًا لتوسيلاتهم ولكن ليس طمعًا في ما وعدوها به من هدايا فقد أصرت على رفضها ، عادت الخامة بالجثمان إلى المكان نفسه الذي أخذته منه وعندها أمسك "بيتكا-بينا" بخناقها وقال لماذا حملتني إلى أولئك الناس لمهزأوا بي ، فزعت الخادمة فزعًا شديدًا واكنها قالت له 'أنت تجعل من نفسك سخرية .. لماذا لا تبقى في قبرك ؟" ، "أجاب "بتكا- بينا" أنا لا أريد أن أبقى في الرواق ولكني مرغم على ذلك وأضاف قائلا للخادمة "ادخلي الكنيسة واطلبي لي الغفران من ثلاث فتيات يقفن عند المذبح تحمل كل واحدة منهن طفالا وهن ينشدن الترانيم ، إذا لم تفعلي ذلك لن أدعك تخرجين من هنا وسأقتلك "مالت الخادمة "كيف أدخل الكنيسة وليس معى المفتاح" ، قال بتكا- بينا" أن تحتاجي لمفتاح ، سيفتح لك الياب عندما تذهبين ، عندئذ ذهبت الخادمة وانفتحت لها الأبواب في الحال ووجدت الخادمة الفتيات الثلاث تقفن عند المذبح الذي أضبىء بالشموع ، كل واحدة منهن تحمل طفلا وفي يد كل واحد منهن كتابًا تنشد منه التراتيل . قالت لهن "جنت إليكن أطلب العفو لذلك الرجل الذي يرقد هناك في الرواق" ، أومأت الفتيات بما يفيد رفضهن العفر عنه ، وعندما عادت الخادمة قال "بتكا- بينا" – الذي كان قد عرف ما حدث في الكنيسة - "اذهبي مرة ثانية واطلبي منهن العفو عني! " ذهبت الخادمة ثانية وقالت 'إذا لم تغفرن للرجل من أجله هو فلتغفرن للرجل من أجل ما أحمله تحت صدري كانت الخادمة حاملاً تنتظر طفلا - أومأت الفتيات مرة أخرى مثلما سبق وأنهن يرفضن العفو عنه ، وعندما عادت الخادمة للرواق قال لها "بتكا- بينا" اذهبي المرة الثالثة واطلبي الصفح عنى " ذهبت الخادمة وقالت لهن "إذا لم تصفحن من أجله وإذا لم تصفحن عنه من أجل ما أحمله في بطنى فلتصفحن عنه باسم التواب الغفور" ، عندئذ أو مأت الفتيات بالموافقة ، قالت لها إحدى الأرواح بالكنيسة "عندما تصلين إلى عتبة الكنيسة تعبرينها بقدمين مضمومتين فعلت ذلك الخادمة وانغلقت الأبواب خلفها محدثة صوتا مروعًا ، وفي الرواق لم يعد يوجد " بتكا – بينا" لأنه نعم بالسلام بعد صفح الفتيات عنه وعاد إلى قبره ، خرجت الخادمة من عتبة الرواق متلما دخلت منذ برهة وانغلقت الأبواب خلفها محدثة فرقعة مخيفة اهتزت لها الأرض ، عادت الخادمة إلى الكاهن لم يمسسها سوء ،، سألها الزائرون كيف عادت الخادمة بعد ذلك على الزائرين كل ما حدث .

Pori

# بقاء الجثة دون تعفن

لازالت جثة أحد الكهنة باقية سليمة منذ ثلاث مائة عام لم تتعفن ولم تبلى رغم أنها لم تعالج بأى نوع من الكيماويات ، هذه الجثة مودعة حاليًا فى تجويف تحت كنيسة "كيمى Kemi"، كان ذلك الكاهن فى زمانه يلقى المواعظ على أهالى "كيمى" لاستنهاض همتهم ، وكان بين ما يقوله مرارًا أن لو كانت مواعظه غير صادقة فإن جسده سيتعفن بعد موته ، وإلا فسيبقى جسده لا يتعفن وسيكون ذلك دليلاً على صدق عظاته التى يلقيها على أهل مجتمعه ، يقال إن الجثة ظلت فى القبر قرابة مائتى عام قبل أن يتذكروا قولته كمبرر لاستخراجها فوجدوها سليمة كما هى ، فحملت وأودعت فى تجويف تحت أرض الكنيسة،

وحدث أن اقتحم رجل من أهالى "كيمى" الكنيسة وهو ثمل من الشراب وأخرج الجثة من أرض الكنيسة وأخذ يراقصها حتى انفصل ذراعها وكتفها ، يقال إن الرجل أصيب فور ذلك بمصائب جسيمة وانتهى به الأمر إلى الجنون ، يقول الراوى إنه ذهب وشاهد بنفسه الجثة في كنيسة "كيمى" ويؤكد أن الأسطورة حقيقية وصادقة .

#### Kannus

# القوة القاتلة

كانت تجرى أعمال التسوية والحفر والطمر في أرض الكنيسة القديمة ، وكان لابد من خرق الحجر حتى يمكن نزعه من الأرض ، كانت هناك نعوش قديمة قمت بحرقها ووجدت في رمادها مسماراً حديدياً كبيراً حملته إلى باب البرج حتى أحمله معى للبيت، كان من الصعب على أن أتصور ما سيحدث ، وضعت المسمار في المعزقة ولأسبوع أو أسبوعين كنت أنقل التراب والوحل حتى سقطت منى كنلة متجمدة من الطين وشعرت وقتها بألم شديد في فخذي وطرق موجع في عظامي منعني في ذلك الوقت من النوم ، بعد فترة رأيت في منامي أني أهشم انهشا ، تحدثت في ذلك مع "كاتايس- أنتي Antti -Kataus فقال لي أرض الكنيسة وخذ معك حصانا في مكان النعوش التي أحرقتها وقل: "هذا هو ثمن المسمار وأخرجوه من عظامي" ، فعلت مثل ما قال لي "أنتي" وفي الوقت نفسه دخلت الكنيسة وقرأت الصلوات الربانية وعندئذ شفيت من ألم كان يعاودني يوميًا وبشكل منتظم ، حقًا لم يكن ليصيبي ما أصابني لو أنني عندما شاهدت المسمار نأيت بنفسي عنه .

Poerh

فى أعوام خلت أعطت أمرأة عرافة ولدها حقيبة وأمرته أن يحملها ويضعها على قبر معين فى جبانه كنيسة "تويسا Tāysā" ، لم ينفذ الولد كل ما أمرته به أمه وألقى الحقيبة على سور الجبانة ، وفى طريق عودته من "الأفوتى Alavvte" منعه اثنان من الكهنة كانا يجلسان على أفرير كنيسة توسا ولم يسمحا له بالمرور ، ووقع الولد فى مأزق ولم يستطع العودة لبيته ، جاء رجال لإعانته فشرح لهم موضوع الحقيبة ، فحملها الرجال ووضعوها فوق القبر الذى حددته والدة الصبى ، عندها خرج الولد من مأزقه ، كانت الحقيبة قد وضعت على القبر المدفون فيه الكاهنان جنبا إلى جنب .

### Ahtäri

\* \* \*

كان لنا حصان يعمل في الغابة خاصة في فصل الصيف . ذهبت مرة لأحضره ، عندما كنت في "كاتايارفي Kattajarvi" أسأل إذا ما كان أحد قد شاهد حصاننا ، حدث في ذلك الوقت أن كان شخص قد شنق نفسه في حجرات الفناء الخلفي لبيت من البيوت ، وقال العراف إنه يلزم تواجد شهود في المكان عند إنزال الجثة ، ولما كنت في المكان طلبوا منى أن أكون الشاهد الثاني ، ذهبنا إلى الحجرة ورأيت الجثة في وضع الجلوس والحبل شد رقبته إلى عارضة ، وعندما قطع الشاهد الأول الحبل وقعت الجثة من وضعها الجالس وارتطمت بالسرير . أصابني الرعب وسرت قشعريرة في جسدي ، شعرت بعض الوقت بألم شديد في سنة من أسناني ولازمني الألم ليل نهار ولم يفلح معه أي علاج وبقيت لا أستطيع النوم لأيام عديدة دون انقطاع ، وفي إحدى علاج وبقيت لا أستطيع النوم لأيام عديدة دون انقطاع ، وفي إحدى

الليالى غلبنى النعاس وأنا جالس ، ورأيت فى الحلم أننى فى "كاتايارفى" وهم ينزلون الرجل المشنوق من العارضة ، استيقظت وتذكرت ذهابى إلى "كاتايارفى" . وفى الوقت نفسه توقف الألم ونمت كالميت حتى منتصف النهار .

#### Saariärvi

\* \* \*

كان الطبيب على صداقة متينة بخطيبة شقيقه وكانت الخطيبة جريئة ولا تخشى شيئًا.. قال لها هو وشقيقه "سوف نتمكن من إخافتك يومًا ما"، وفي إحدى الليالي وضعوا لها هيكلا عظميًا لآدمى في فراش سريرها، دخلت الصجرة في المساء وأغلقت الباب وأوت إلى فراشها وكان الآخرون يتنصتون من خلف الباب، عندما جلست البنت في سريرها ارتطمت بالهيكل العظمى الذي تهشم وما أن رأته البنت حتى تعوذت بقوة مرة واحدة بعد ذلك لم يسمع عنها شيئًا، طرق الآخرون الباب وأرادوا أن يدخلوا الحجرة ولكن الباب كان مقفلاً من الداخل، أخيرًا كسروا الباب فوجدوا البنت والهيكل العظمى على أرض الغرفة وهي تغنى بهدوء، عندما رأتهم قالت لهم "الرموا الهدوء حتى الغرفة وهي تغنى بهدوء، عندما رأتهم قالت لهم "الرموا الهدوء حتى أسلمها الجنون.

### Korpilahli

عثر رجل على جثة ميت فى أصبعها خاتم ، قطع الرجل الأصبع وأخذ الضاتم الذهبى وبينما كان الرجل نائمًا فى بيته رأت زوجته شخصًا يدخل البيت وأصبعه يتدلى وتسيل منه دماء غزيرة على الأرض قال ذلك القادم للعجوز: "زوجك قطع أصبعى وأخذ خاتم الميت انظرى كيف يسيل الدم من أصبعى" فى الصباح كان الدم يغطى أرضية الحجرة ، غسلوا الأرض مرة ومرة ولكن الدم لم يذهب ، ولذلك انكشف الفعل واعترف به الرجل .

Ruija

# سكان أرض الكنيسة وسكان الجبانة

كان يظهر شبح كنيسة "هارتولا Hartola" في هيئة امرأة جميلة وقوية . واختارت لنفسها مكانًا في حجرة المقدسات وتحت المذبح وإذا ما اقتحم لص المكان كانت تضربه بالعصا على رأسه ، اذلك لم تقع حوادث سرقة في كنيسة "هارتولا" .

حدث أن أكل حفار القبور توت العلق من أرض الكنيسة ولما سات حالته ذهب يطلب النصيحة من ساكنة الكنيسة فطاف حول المبنى ثلاث مرات حتى جات وفتحت الباب وحدثها فيما جاء من أجله وتركته يذهب بعد أن نصحته بما يفعل ، ويقال لو أن السائل لم تكن لديه مسألة فإن خاتمته تكون سيئة .

ذهب أربعة رجال سراً فى قلب الليل ليتحدثوا إلى ساكنة الكنيسة وطافوا ثلاث مرات وام يجرؤ الرجل الرابع أن يقترب من الباب لأنه لم تكن لديه مسألة .

Hartola

يحكى أن مساعد كاهن كنيسة "هارتولا Hartola" شاهد شبّحا في هيئة امرأة عجوز ضئيلة الحجم وهي تدخل الكنيسة ، سار الشبح حتى اقترب من المذبح وتوارى تحت مقعد الوعظ وسكن هناك .

وعندما أرادوا إجراء إصلاحات بالكنيسة حملوا الشبح إلى حجرة الكاهنه الخاصة ، ولما تأخر إنجاز العمل عن الموعد المحدد بدأت العجوز تحدث صلصة وقعقعة مزعجة في الكنيسة. لقد كانت غير راضية .

### Hartola

## ساكن الحدود

منذ مائتى عام تقريبا كان شبح رجل عجوز يقطع كل ليلة المسافة على ظول الحدود بين قريتين وهو يجر خلفه سلسلة حديدية ضخمة ويصيح بكلام يبعث على الرهبة، كان العجوز يرتدى معطفا أحمر وطاقية رمادية ويظهر على هيئة رجل مات من وقت قريب ، يبدأ العجوز مسيرته على طول الحدود في الساعة الثانية عشر ليلاً ويصيح بصوت بعيد المدى يقول أسرعوا بتصحيح خط الحدود ، هذه الحدود ليست صحيحة "ويذرع المسافة جيئة وذهابًا بين القريتين مرة كل يومين ، وكان يخوض في ماء البحيرة من حين لآخر يصرخ بنفس الكلمات فيضطرب للاء ويفيض ، وكان على الصيادين أن يتجمعوا في مجموعات كبيرة قبل أن يجرؤوا على الدخول إلى البحيرة ومباشرة عملهم في صيد السمك ، كانت قلوبهم ترجف وهم يسحبون الشباك عند سماعهم صياح العجوز ، فقد كان صوته يختلف عن صوت الأحياء ، كان يتردد عاليا وكأنه صادر من طبل أجوف .

كان الجميع في رعب منه ولم يجرق أحد على السؤال عن سبب ذلك الصياح ، كان الناس قد سمعوا عن رجل غيّر في الليل مكان الحدود بعد انصراف المستّاح فأزاح خط الحدود ناحية القرية الأخرى وسرق

بذلك مساحة الأرض الخضراء ، وعندما مات الرجل انفلت شبحه وظهر على طول حدود تلك المروج ، كان يسير على خط الحدود المسحيح ويغنى "هنا الحد الصحيح!" وعلى منوال تلك النغمة كان يغني معظم الأوقات ، هم الكثيرون بالسوال عما يرعم ذلك السرجل فيجعله لا يستكين في قيره ولكن الخوف ألجمهم لأنهم لم يعرفوا بالضبط ما يقصد ، وكان يقال إن الأموات لا يسألون مثل ما يسأل الأحياء ، فلو أن السائل لم يفهم كلام الشبح بالشكل الصحيح فإنه بسؤاله يزج بنفسه في مأزق لا ينجو منه طوال حياته ، ظل عجوز الحدود لعدة سنوات يصيح ولا يجرق أحد على الخروج من باب بيته ليلاً ، وكانت أرملة الشبح التى لا تزال على قيد الحياة شأنها شأن الآخرين تخاف أشد الخوف من ذلك الصياح ، جاءها مرة رجل متسول بيحث عن مكان للمست وقال لها "لاشك أن لدبك سمكًا جبدًا مادمت تسكنين بجانب البحيرة الزاخرة بالأسماك". قالت صاحبة البيت "السمك لا يأتي من نفسه إلى البيت ولا يجرق أحد على الذهاب لإحضاره طالما يصيح عجون الحدود كل لبلة حتى أنا نفسي أخشي صياحه" ، سألها المتسول منذ متى وهو يفعل ذلك ؟ وعرف أنه بدأ الظهور والصياح فور موت زوجها ، قال المتسول "حسنا سيتوقف الصياح إذا نفذت ما آمرك به" ، أمرها -بعد أن قبلت مبيته - أن تذهب إلى الكنيسة يوم يقام القداس ثم تذهب في الساعة الثانية عشر ليلاً في ثياب العرس وينفس الغطاء الذي وضعته على رأسها في القداس تطرد الشبح بكلمات محددة تقول "اذهب واستقر هناك في قرارك البائس فقد نلت الجزاء الذي تستحقه".

فى الصباح ذهب المتسول إلى حال سبيله وفى الأحد التالى ذهبت صاحبه البيت إلى قداس الكنسية ثم ذهبت فى الساعة الثانية عشر ليلاً فى كامل لباس العرس والشال على رأسها وسارت على طول الحدود التى يصبح عليها الشبح ، لا يعرف أحد ما شاهدته وما سمعته لقد نجحت فى طرد الروح وبقيت فى المكان ساعتين بعد توقف صباح الشبح ، بعد أن عادت للبيت ولم تتكلم مع أحد أيا كان وأوت إلى فراشها .. أصبحت الحدود بين القريتين فى سكون مثل أى مكان آخر .

\* \* \*

فى 'أسكولا Askola' التى تقع بين قرية "كابو Kāpy" وقرية "أونكما Onkmaa" يوجد موقع يخشى الناس السير فيه ليلاً ، فى ذلك المكان يسكن شبح لا يؤذى أحدًا ولكنه يلقى الرعب فى القلوب وهو يصيح بلكنة عامية ما يعنى قوله "هل خط الحدود هذا صحيح؟". يقال إن شبحًا كان يغشى الحدود نفسها عندما استحوذت قرية "كابو" ظلما على أرض من قرية "أو نكما".

Askola



كان شبح رجل عجوز يقطع كل ليلة المسافة على طول الحدود بين قريتين وهو يجر خلفه سلسلة حديدية ضخمة ويصيح بكلام يبعث على الرهبة .

# أشباح أرض المقابر

خرجت سيدة البيت ليلاً إلى الفناء الخلفى ، كان النهار على وشك الطلوع لذلك لم تتعوذ من الشياطين كما لم تغلق الباب بعد دخولها المنزل وما إن استلقت على الفراش بجانب زوجها حتى امتلاً البيت بالأشباح وفي الوقت نفسه امتلاً البيت برائحة جثة ميت ، ارتاعت السيدة من هذه الأشباح وأصابها ألم شديد وماتت .. وبعد أن ظلت تلك الأشباح في البيت لفترة وجيزة غادرت كلها وهي تهز أكتافها .

#### Teuva

\* \* \*

حكت الأم قبل موتها أن مساعد كاهن "سومييانين Sumiainen أشعل المدفأة فى البيت ليلة عيد الميلاد ، استلقى الرجل على ظهره فوق طاولة البيت وصالب ذراعية بينما كان خشب الصنوبر يتوهج فى المدفأة عندئذ شاهد الباب ينفتح وأشباح الجبانة تندفع إلى الداخل حتى امتلأ بهم البيت ، لم يكن الرجل يدرى ما سيحدث واكتفى بالنظر بشكل خفى ومراقبة كيف تتطور الأمور ، تفحصت الأشباح كل مكان وتجمع بعضمهم حول المدفأة ، كان فيهم الأطفال والشباب والعجائز ومن بين المجموعة طفل صغير قال وهو يثأثى " دعونى أدفئ نصفى ، معدتى

تؤلنى ، لم تصنع لى أمى فى العماد سروالا " وكان واحد من المجموعة فى الخلف يتفحص وجه مساعد الكاهن ، قال الأطفال "لا تؤنوا النائم" وما إن خبت شعلة النار فى المدفأة حتى اختفت الأشباح ، كان مساعد الكاهن طوال ذلك الوقت ساكنا لا يتحرك وهو يتابع ما يجرى ، وكان مدركًا يقظًا ولم يكن ما شاهده حلمًا .

Saarijärvi

\* \* \*

# الملاعين . الأقزام الخرافية . خدام السحرة

شاهد صاحب البيت مجموعة كبيرة من الملاعين ، كانوا جميعًا بشكل أو آخر من نوى العاهات أو المتخلفين عقليًا ، جاء أوائك الملاعين من كل صوب وتجمعوا على الطريق ، تقدم بعضهم وهم يصيحون "أفسحوا الطريق الأعمى" ، وعندما أصبحوا بمحاذاة صاحب البيت على الجانب الآخر من الطريق لاحظ أنهم لا يحملون شيئا ولكن مجموعات أخرى تلت كان بينها امرأة عجوز تسحب عربة ذات أربع عجلات عليها بضائع وأشياء من كل شكل واون ، كانت المرأة العجوز تتمنطق بحزام حول وسطها مثبت عليه ستة أزرار ، سألها صاحب البيت من قبيل الفضول ماذا تعنى هذه الأزرار؟ " ، حكت العجوز أنها ماتت قبل الأوان وتشير الأزرار الستة إلى الأولاد الذين كانت ستلدهم أنها ماتت في أوانها ،

### Kinnula

\* \* \*

كان الوقت صيفًا وكان راوى هذه الأسطورة بمفرده فى الغابة وقد بقى مدة طويلة بعد تناول طعام الغداء ونسى بالمرة أنه فى موقع على الحدود تغشاه الملاعين ، كان أولئك الملاعين يظهرون الساعة الثانية

عشر ظهراً والساعة الثانية عشر منتصف الليل ، وفي غير تلك الأوقات لم يكن هناك ما يخشى منه في منطقة الحدود ، سمع الرجل دقات الساعة وعندها شاهد طابوراً طويلاً من رجال من كل صنف وشكل يتقدمون نحوه وفي مقدمتهم رجل قبيح المنظر له ساق آدمية والساق الأخرى ساق حصان، كانت جميع تلك الكائنات تحمل على ظهورها أشياء وبضائع مسروقة وهم على عجلة من أمرهم ، أخذ الكائن الذي يقودهم يتفحص الرجل الذي تظاهر بالنوم ، كان يعلم أنه إذا ما ظل ساكنا ولم يبد أية حركة فإن الملاعين(۱) لن يصيبوه بأذي منظر قائد مسيرة الأشباح في عيني الرجل وقال "لا تلحقوا بالنائم أذى" ، وجاء مسيرة الأشباح في عيني الرجل وقال "لا تلحقوا بالنائم أذى" ، وجاء كائن آخر وقال الكلام نفسه ثم واصل طابور الكائنات طريقه ماراً بجواره، دهش الرجل أيما اندهاش عندما شاهد بين جموع الملاعين بجواره، دهش الرجل أيما اندهاش عندما شاهد بين جموع الملاعين شيطاناً بحق أوقع الأذي بكل من عرفه ، شاهده يسير في مؤخرة الصف يحمل فوق ظهره كما هائلاً من المسروقات ويتبعه كلب خسيس يطلق من فمه ناراً .

### Merikarvia

\* \* \*

كنتُ أسير متوجهًا نحو 'كورنتاKorenta' عندما جاء في مواجهتي عدد كبير من الناس ، لم يكن واحد منهم كامل الجسم، كان منهم من هو مقطوع الذراع أو مقطوع الساق أو من هو بعين واحدة ،

<sup>(</sup>١) الملاعين :أرواح الأشخاص الملعونين لأعمالهم السيئة.

كان على أن أفسح الطريق ، قلت لهم الطريق خال تفضلوا وعند ذلك جاوزونى محدثين صوت صفير وهسهسة، وجاء بعدهم جمع مثلهم وكان معهم شخص يبدو أنه مريض وهم فى حزن شديد كما بدا ذلك على وجوههم .

### Pudasjärvi

#### \* \* \*

رأيت الأموات عندما كنت ولدًا صغيرًا،كانوا دائمًا يملأون البيت في وضح النهار وكذلك في ظلمة الليل ، كانوا يتراقصون ويمرحون بحمق وسخافة في أرجاء البيت وهم على شكل كائنات بيضاء في هيئات آدمية ، كلهم سواء الصغير والكبير .

بقيت جثة والدى المتوفى راقدة فى الجرن وكنتُ لا أزال طفالاً صغيرًا وذهبتُ أشاهدها من خلال النافذة وقد انكشف وجهها بعد أن انزاح الفطاء من على رأسها وأخذت أشاهد وأنظر إليه وظلت صورته فى مخيلتى لعدة سنوات بعد ذلك،

### Turtola

### \* \* \*

كانت الأقزام ضنيلة الأجسام مثل الشياطين مثلها مثل أرواح الجبانات وفي إحدى المرات أراد مساعد حارس الجبانة أن يستدفئ ، ولما كان يخشى الأقزام فقد وضع ديكًا في سلة وحملها معه ، استلقى على الدكة الطويلة دون حراك انتظارًا لتوهج نار المدفأة ، اعتقد الأقزام أنه غارق في النوم وتجمعوا بأعدادهم الففيرة حوله وقالوا " الأن

سنستمتع بالدفء اللذيذ، وخز الحارس السلة بعود طويل فأطلق الديك صرخة تخلع القلوب فارتاع الأقزام ولانوا بالفرار ، عندما عاد مساعد الحارس وتظاهر بالنوم عادت الأقزام ثانية فعاد المساعد إلى دفع الديك للصياح مرة أخرى وأيضاً هرب الأقزام ، وتكررذلك المشهد عدة مرات خلال الليل .

### Saarijävi

\* \* \*

فى إحدى المرات ذهب والدى ومعه شخصان آخران إلى شاطئ البحر حيث يعيش الأستونيون (١) وذلك اشراء السمك ، كان الوقت خريفًا وقد بدأت السماء تمطر ثلجًا لأول مرة ، دخل الثلاثة إلى الغابة على شاطئ البحر فى وقت متأخر من الليل ، وبعد أن توغلوا قليلاً فى الغابة سمعوا صوبًا ينادى "هاى" ، وبعد وقت قليل صاح الصوت مرة أخرى "هاى" ، تحدى الرجال الثلاثة بعضهم البعض قائلين إن ذلك الصوت صادر عن أبقار ضلّت عن القطيع ، ولكن الصوت ازداد وهو يردد باستمرار "هاى" ، اقترب الصوت منهم وامتلات الغابة بالكائنات المتجهة إلى ساحل البحر، كان الليل على الشاطئ مضيئًا فى وضح النهار ، وصل الرجال الثلاثة إلى شاطئ البحر ، بدأ الخوف يتسرب إلى قلوبهم عندما جاءت الأطياف قريبًا من القارب الذى كانوا قد استقلوه قلوبهم عندما جاءت الأطياف قريبًا من القارب الذى كانوا قد استقلوه كانت تلك الكائنات من الكثرة العارمة حتى إن الشاطئ ازدحم بهم

<sup>(</sup>۱) مواطنون من أستونيا٠

وهم يصيحون "هاى" ، ارتاع الرجال الثلاثة فتركوا القارب وأسرعوا عدواً إلى البيت ، سألهم صاحب البيت "ما الخطب • • • هل هاجمكم اللصوص؟ " قالوا "رجاء دعنا ندخل" ، وبعد أن دخلوا إلى البيت قصوا على صاحب البيت ما شاهدوه ، فخرج ومعه ولده والرجال الثلاثة إلى شاطئ البحر لاستطلاع الأمر ، ذهبوا عند القارب ولم يشاهدوا أحداً هناك ، ومع أن السماء كانت قد أمطرت ثلجًا فإنهم لم يلحظوا وجود أثار لأقدام على طول الشاطئ سوى أثار أقدام الرجال الثلاثة ، عادوا إلى البيت وقد أصابتهم الدهشة حول كنه تلك الكائنات التي لم تترك أثاراً لأقدامها على الثاج • ذلك ما قصيه على أبى،كما ردده رجل عجوز هارب من حرب "ساركولا"، اقد كانوا جميعا من الملاعين •

Inkeri

\* \* \*

بينما كان الرجال نائمين خلف وجرة (١) ساركييارفى "ققتvirkij" إذ سمعوا فجأة صوتًا عاليًا يصبح أفسحوا الطريق ١٠٠ السادة قادمون ، وعندما لم يستجب الرجال انطلقت الصيحة نفسها مرة أخرى وعندها تحول الرجال عن أماكنهم ، لم يمض وقت حتى سمعوا جابة وصلصلة وصوت ريح عاتية كان الملاعين يمرون بالمكان في طريقهم إلى غايتهم .

Parkano

\* \* \*

(١) البجرة: حفرة يحرق فيها القار٠

على الطريق الرئيسى أمام أحد البيوت كانت تُسمع كل مساء بعد الغروب جلبة وطنين وصفير وكأنّ أشياء تمر من أمام البيت ، وبعد أن تكرر ذلك عدة أيام قرر الضادم أن يضرج في إحدى الأمسيات إلى الطريق العام وأخذ معه مقود "فرس" معدني ، وقف وسط الطريق ولم يشاهد شيئًا غير إحساسه بأنّ شيئًا مُرْعبًا يروح ويجيء ، بدأ الضادم يلوح بالمقود ويطوّحه بكل قوة وهو يصيح "واحد واثنين ، واحد واثنين فسمع صوتًا يصيح والعد حتى هدأت لم يستجب الضادم واستمر في التلويح بالمقود والعد حتى هدأت الأصوات وعم السكون وعندما خرج في الصباح لاستعادة ماحدث وجد الطريق موحاً وبه آثار غريبة لأقدام أدمّية وكان الملاعين وجد الطريق موحاً وبه آثار غريبة لأقدام أدمّية وكان الملاعين

### Hameenkyrö

\* \* \*

كان على جانب الطريق فى أبروشية ميكلى Mikkeli علامة حدود يقال إن شبحًا كان يسكنها وإنه كان يفعل ما يؤمر به ، فإذا طلب منه أحد أن يصهل كالفرس كان يصهل ، ولو طلب منه أن يبكى مثل الطفل انخرط فى البكاء وفى إحدى المرات سئل عن سبب سكناه فى ذلك المكان أجاب إنه روح شاردة لا مأوى لها ، وإنها كانت قبل ذلك تسكن فى جثة ، وبينما كانت المركبة تحملها إلى القبر انفلتت الجثة ووقعت على الطريق ، وبينما كان الرجال

يعيدونها على المركبة كانوا يجدفون (١) ويلعنون فتركت الجثة وبقيت هنا . كان البعض يستهجنون الأسطورة ولما عرفوا أن الشبح ينشط أيضًا في الصباح ذهبوا إليه مع بنادقهم وأطلقوا النيران بكثافة على علامة الحدود ، بعد ذلك لم يعد الشبح يغشى المكان أكد الكثيرون الذين سمعوا بأذانهم أصوات الشبح صدق هذه الرواية .

Hirvensalmi

\* \* \*

(١) يجدفون: يعيبون في الإله والدين،

# الزوجة القابلة(١) لزوجات أشباح المقابر

كانت الزوجة تسكن مع زوجها بالقرب من الكنيسة ، استيقظت تلك الزوجة أثناء الليل على صوت طرق خفيف على الباب ، وعندما ذهبت لترى من ذلك الطارق الذى أزعجهم فى ذلك الوقت المتأخر من الليل ، رأت فى ضوء القمر الخافت رجلاً صغير الحجم يتبعه رجلان فى مثل حجمه الضئيل يحملان المشاعل ، تكلم الرجل برقة وبصوت ناعم أرجو المعذرة يا أمى إذ أزعجتك فى هذا الوقت المتأخر ولكن زوجتى فى حالة ولادة عسرة وقالت لى إنها لن تخرج من تلك المحنة قبل أن تاتى لمساعدتها زوجة مؤمئة ، لتأتى معى من أجل ذلك ، بيتى ليس بعيداً وسأسير أمامك وأنير لك الطريق ، إننى من الأرواح التى تسكن الجبانة ، لم تجرؤ الزوجة على الرفض وذهبت معه ، سار أمامها حاملا المشاعل وخلفهما الزوجة والرجل الضئيل الحجم ، وفي أثناء حاملا المشاعل وخلفهما الزوجة والرجل الضئيل الحجم ، وفي أثناء حاملا المشاعل وخلفهما كان المشهد غريباً أو شاذاً أمامها حذًر الزوجة من أن تضحك مهما كان المشهد غريباً أو شاذاً أمامها

<sup>(</sup>١) القابل: هي التي تساعد النساء على الولادة .

عندما وصلوا انفتح باب الحائط الحجرى ودلفوا إلى الداخل، مروا خلال أقسة وقاعات كسرة منتالية تدور وتلف فيها أقزام صغيرة عجيبة من كل شكل واون بعضها معوج الساقين وبعضها طويل الأنف، تذكرت الزوجة تحذير الرجل ضئيل الحجم والتزمت بالجد والصرامة ٠ تمت الولادة بنجاح وبدأ الأقزام يعدُّون الطعام في مرح وسرور كان على الزوجة القابلة أن تجلس إلى المائدة بجانب المضيف ، حمل الخدم الطعام في أطباق هائلة الحجم ويضعوها على المائدة ، كانوا يقومون بالعمل بجد ودون ابتسامة واحدة ، أمسك واحد من الأقزام بحافة طبق بين أسنانه فانغمست أنفه الطويلة في صلصة المرق ، في تلك اللحظة نسيت الزوجة القابلة وضعها وانفجرت ضاحكة ، شُخُصً إليها المضيف بيصره بقسوة واضحة ، ويدأ الأقزام الأخرون يهددونها ويسخرون منها ، أخيرًا طلب المضيف من شعبه الهدوء وواصلوا تناول الطعام ، بعد أن انتهوا من الطعام أخذ المضيف الزوجة القابلة إلى صندوق خشبى كبير وأخرج منه ملء ذراعيه نشارة خشب ويضعها في حجر تنورة الزوجة ، ثم قادها إلى صندوق أخر وأخرج منه خيوطًا صوفية خشنة ووضعها حول عنقها ، شكرته الزوجة بتزلَّف ورياء رغم رداءة الهدية ، عاد بها نفس الرجال إلى بيتها ، وفي الطريق أسقطت الزوجة خفية بعض رقاقات الخشب من تنورتها حتى لا يمتلئ بها بيتها ، وبعد أن وصلت إلى البيت ألقت ما تبقى في حجرها من نشارة الخشب إلى المدفأة وأوت إلى فراشها.

عندما استيقظت الزوجة في الصباح كان زوجها قد ارتدى ملابسه وهم بالخروج إلى الكنيسة ، سال الرجل زوجته "هل تعرفين من أين جاعت إلى المدفأة هذه الكمية الكبيرة من العملات الفضية اللامعة ؟"، تذكرت الزوجة أنها كانت قد ألقت ما بقى معها من نشارة الخشب في المدفأة كما كانت قد نسيت خيوط الصوف حول رقبتها ونامت ، تحوات تلك الخيوط إلى سلاسل ذهبية لامعة ، وفي غمرة سعادتها شعرت بأسف شديد لأنها أسقطت جزءًا كبيرًا من ذلك الكنز في الطريق .

Ylöjärvi

\* \* \*

# رواية أخرى للأسطورة كما يرددها سكان "لانجل ماكى" Längelmäki

كانت زوجة مساعد الشريف في إحدى القرى تعمل قابلة لنساء القرية ، وفي إحدى المرات امتنعت عن الذهاب لسيدة مريضة وحدث أن ماتت تلك المريضة فأنبها ضميرها بشدة حتى إنها أخذت على نفسها عهدًا أن تذهب في أي وقت وإلى أي مكان فور استدعائها لزيارة مريضة ، وبعد مرور وقت طويل كانت الزوجة خارج باب المنزل بملابس البيت و شبشب في قدميها عندما جاء رجل وقال: تعالى حالاً . . ولدينا حالة عاجلة " و امتنعت السيدة قليلاً وإكنها على أي حال وافقت ، وذهبت مع الرجل • في أثناء الطريق التفت الرجل نصو السيادة وقال: "إنك تقدمين على عمل صعب واكن ما عليك إلا أن تقومي بواجبك وعليك ألا تضحكي ولا تقبلي مشروبًا يُقدُم إليك ولا تقبلي أجراً ، ولا تحددي لنفسك أجراً ، لا تخافي شبئًا فأنا سأدخلك إلى المريضة وهناك آخر سوف يخرجك، وبعد أن تنتهي من مهمتك أسرعي بالخروج عبر المر إلى عتبة الباب ولا تقفى بين ضلفتي الباب • نزلا بعد ذلك إلى الجزء الخلفي من المبنى وعُبرا حجرات كبيرة في أخرها حجرة صغيرة ، دخلتها القابلة وقامت بعملها على أكمل وجه ، كل شيء كان عجيبًا، جميم النساء كن يرتدين غالات من التل (۱) كما وضع المواود أيضًا فى قماش من التل بعد ذلك قدّم أحدهم للقابلة النبيذ ودعاها الشراب ولكنها اكتفت بانحناءة الشكر ، وجاء ثان يتراقص ومعه سلطانية بها ثريد وأسقطها على الأرض فتهشمت ،همّت القابلة بالضحك ولكنها تذكرت تحذير الرجل ، فى الوقت نفسه قال واحد منهم كلامًا لانعًا وهو يزمجر فلم تنبس القابلة بكلمة ، أخيرًا أرادوا أن تعود المرأة لبيتها وسألوها كم تريد أجرًا فاكتفت بالإشارة بيدها .

جاء رجل عجوز وطرق عنق المرأة بعدة لفات من خيوط الشباك ، طلب الرجل الذي يصحبها من العجوز أن يحضر ملى ذراعيه نشارة خشب من كومة مكدسة على أرضية الحجرة · أخذتها المرأة وغادرت ، وفي طريقها أسقطت كمية كبيرة من نشارة الخشب وما إن وصلت لبيتها حتى ألقت بالباقي إلى جانب المدفأة وأوت إلى فراشها ، وفي الصباح استيقظ زوجها قبلها ونظر مصادفة ناحية الحائط واندهش أيما اندهاش عندما رأى كومة من العملات بجانب الحائط · نظر الزوج إلى زوجته وقال "الآن هم يريدوننا أن نصبح أغنياء" ، فاقت دهشته كل حد عندما شاهد سلاسل سميكة من الذهب حول عنق زوجته ، لقد تحوات نشارة الخشب التي حملتها المرأة إلى نقود وتحوات خيوط الشباك إلى سلاسل من الذهب ، لقد أصبحت القابلة من الأغنياء ·

Längelmäki

\* \* \*

(١) التُّل : قماش رقيق



أطياف أرض المقابر

## الموتى الزائفون

كان يقام حفل عُرس عظيم الشأن في بيت من بيوت الأغنياء ، وأثناء وليمة العرس انغرست شظية من العظم في حلق العروسة فأغشى عليها في الحال ولم تفلح معها أية مساعدة ، اعتقدوا أنها ماتت وجُهزت وليمة العزاء ، كان العريس قد أعطى عروسته الحبيبة خاتمًا ثمينًا وقلادة غالية ، بقى الخاتم مع الجثة ونما ذلك إلى علم اللصوص فذهبوا في الليلة الأولى بعد دفن الجثمان وفتحوا المقبرة ليسرقوا الخاتم ، كان الخاتم محشورًا في أصبع العروس فرفع أحد اللصوص ذراع الجثة إلى أعلى وضغط بقدمه على رقبتها حتى لا ترتفع الجثة عند جذب الخاتم من الأصبع، ولكن وقع شيء عجيب ، بدأت الجثة تتحرك،أصيب اللصوص وتطلب منهم العودة إليها لتكافئهم لأنهم وأخذت تصبح خلف اللصوص وتطلب منهم العودة إليها لتكافئهم لأنهم أن قصدهم كان سرقتها ، ولكن اللصوص هربوا في رعب شديد اعتقادًا منهم أن الجثة شبح يتحرك.

بعد أن قامت العروس من قبرها عادت إلى بيتها وأرسلت من يحمل رسالة تشرح كيف نجت بحياتها من القبر، وكما ترى عندما

ضغط اللّص على رقبة الجثة قفزت شظية العظمة من مكانها وتمكن الميت الزائف من التنفس ·

#### Sortavala

\* \* \*

خرج طالبان في سفر سيرًا على الأقدام وفي الطريق ركنا إلى بيت لقضاء الليل قالت لهما ربة البيت لايوجد لدينا مكان عدا اساعة التي يرقد فيها ربّ البيت الذي أسلم الروح من بضع ساعات .

أجاب الطالبان " لا بأس ، سننام فى القاعة " ، وفى الليل أخذا يجرعان الخمر حتى لعبت برأسيهما ، طرأت لهما فكرة : "لنسقى ربّ البيت الراقد هناك جرعة كبيرة من الخمر . وفعلاً صبّ أحدهم شراب الروم الساخن فى فم الجثة ، كان لتلك الجرعة أثر عظيم ، أخذ الميت يعود للوعى شيئًا فشيئًا وانضم إليهما فى تناول الشراب وكما ترى فلم يكن رب البيت قد مات فعلاً ولكنه كان قد اختنق بقطعة من اللحم التصقت فى حلقه وقد لانت بفعل الخمر الساخن وخرجت من مكانها ، فى الصباح لم يكن اندهاش ربة البيت بالشىء القليل ، Teisko

\* \* \*

ماتت الزوجة الحامل قبل أن يخرج المولود للحياة ونقل جثمانها إلى الجرن ووضع على لوح الخشب كما هى العادة فى مثل تلك الحالات وخلال الليل عادت المرأة إلى وعيها وولدت بنفسها توأمين ، كان الليل

شديد البرودة ولم يكن لديها من الملابس سوى ملاءات كانت تُلفً بها الجثة ·

لفّت الأم البائسة طفليها بملاءة ولفت هى جسدها بملاءة أخرى ، حاولت الأم بقوتها المنهكة أن تفتح باب الجرن ولكنها لم تقو على ذلك وتمكنت أخيرًا وبجهد جهيد أن تنفذ إلى الضارج من خلال الفتحة الصغيرة التى تلقى منها حزم القش،

ذهبت المرأة التى اعتقد الجميع أنها ماتت إلى البيت ولما وجدت الباب مغلقًا دفعت إحدى النوافذ تريد الدخول لتوضح لهم كيف سارت الأمور وتطلب إنقاذ طفليها من التجمد والموت المحقق ، انتاب أهل البيت ذعر شديد اعتقادًا منهم أنها شبح ولم يجرؤ أحد على إدخال المسكينة إلى البيت ، فكرت وهى فى محنتها أن تلجأ إلى الكاهن، ولكن الطريق إليه بعيد وسوف يكون الرضيعان قد تجمدا من البرد .

عندما لم تفلح توسلاتها ولم يسمح لها أحد بالدخول حتى إنهم لم يعطوها من خلال النافذة ملابس مناسبة تدفئ أطفالها عادت إلى الجرن ورقدت على لوح الخشب وأخذت طفليها إلى جنبيها وغطتهما على قدر ما استطاعت،

فى الصباح عندما أحضر أهل البيت الكاهن وذهبوا ليستطلعوا الأمر فى الجرن صدمتهم الحقيقة البشعة ، هناك كانت ترقد الأم وإلى جانبيها التوأمان وقد تجمدوا جميعًا وفارقوا الحياة لأن أحدًا لم يجرؤ على مد يد المساعدة لأولئك التعساء.

Jalasjärvi

ماتت زوجة رجل غنى بالغ الثراء وكان فى أصبعها خاتم غالى الثمن ، عرف ذلك رجل فقير وأراد أن يذهب ويأخذ الخاتم لنفسه بعد وضع جثمان الزوجة فى القبو المخصص للجثث ، ذهب الرجل الذى أراد أن يحصل على الخاتم إلى القبو فى الليل وما أن رفع غطاء النعش وأمسك بذراع الجثة حتى تحرك الذراع فأسرع الرجل بالخروج وترك غطاء النعش مفتوحًا كما ترك باب القبو مفتوحًا وخرجت الجثة بالليل إلى الخارج.

فى الصباح ارتكنت الزوجة على سور القبو وأخذت تبكى وتعول فحملها الناس إلى بيتها ، دهش الزوج وسر سرورا بالغا لعودة زوجته إليه حتى إنه كافأ الرجل الفقير الذى أصبح بسببها رجلاً غنياً kauhaioki

\* \* \*

# السحرة والأقزام الخرافية

# قدوم الساحر

عندما كان الصبى "يوسى" فى العاشرة من عمره، وكان الوقت صيفًا ، جاء عجوز لابى (من اللابلاند فى القطب الشمالى) إلى بيته وطلب منه طعامًا ، قال له الصبى "نعم لدينا طعام ولكننى فى البيت بمفردى ولا أعرف مكان مفتاح خزانة الطعام" قال له العجوز اللابى . "إذا لم يكن هناك سببًا آخر فإنى سأرشدك إلى مكان المفتاح" .

وجد الصبى "يوسى" المفتاح فى المكان الذى أرشده إليه العجوز وأحضر على المائدة من خزانة الطعام زبدًا ولبنًا رائبًا وسمكًا ولحمًا وخبزا، وبعد أن أكل العجوز وشبع دفع له ثمن الطعام.

قال العجوز عند انصرافه للولد "يوسى" بما أنك عطفت على فإنى سأجازيك خيرًا بعد أن تكبر وتصبح رجلاً وذلك بأن أجعلك عالمًا وعارفًا بالكثير مما أعلمه أنا الآن ، وما إن كبر يوسى حتى كان عالمًا آخر قد انفتح أمامه ، فانفحت له الأبواب من نفسها ، وامتئلت له أطياف الجبانات ، وأصبح عالمًا بأسباب المرض ودوائه ، وأصبحت لديه القدرة

على أن يختفى عن الرؤية .. إلخ . وانتقلت إليه جميع معارف اللابى العجوز .

## ساری یارفی Saarijärvi

\* \* \*

غادر الجد العجوز البيت في رحلة صيد عبر الغابة المتدة حتى الكوخ الذي يضم حظيرة البقر ، اصطحب العجوز حفيده الذي أخذ معه بندقيته ، وكان الحفيد يعرف أن جده صيادًا ماهرًا وعرافًا ضليعًا وفي طريقهما إلى الغابة عرض الجد على الولد قائلاً "إذا أردت أن تتعلم لتصبح عرافا كاهنا فإني سأعلمك ذلك" ، وأبدى الولد شغفه ورغبته في التعلم ، أسرع الولد ومعه بندقيته وكلبه ووصل إلى الكوخ قبل وصول الجد العجوز ، وعندما وصل إلى الكوخ ظهر له كلب أسود بالغ الصغر ، ورغم أن كلب الصبى كان أكبر حجمًا بكثير ، إلا أنه خاف خوفًا شديد من الكلب الصغير ، وفكر الولد في قتل ذلك الكلب الغريب بطلقة من بندقيته ولكن الكلب الصغير كان قد اختفى .

وصل الجد بعد قليل وحكى له الولد عن وجود كلب صغير أسود سبب ذعرًا شديدًا لكلبه الكبير وأنه كان ينوى إطلاق الرصاص عليه .

أجاب الجد : أحسنت صنعًا إنك لم تقتله ، وأستطيع أن أجعله يعود ثانية هنا وبعد ذلك أعلمك كيف تصبح عرافًا كاهنًا " .

استدعى الجد الكلب الصغير الذى حضر ودخل الكوخ ، وبعد أن دخل الكلب الصغير الكوخ لفظ من فمه على الأرض شيئًا قميئًا على شكل بيضة طائر ، طلب الجد من الولد أن يأكل أو يبتلع هذا الشيء وعندئذ - كما قال الجد- سيصبح الولد عرافًا كاهنًا ، رفض الولد بشدة أن يأكل أو يبتلع هذا الشيء الشبيه بالبيضة ، وأعادها الكلب الصغير إلى فمه وابتلعها واختفى عن النظر .

خرج الجد من الكوخ وسمع الواحد صوته وهد يأسف بشدة لما حدث وإنه قد تجشم الحضور إلى الكوخ دون فائدة .

**Aunus** 

\* \* \*



أوقد نارًا ووضع عليها القدر وأخذ يطهو القطة بعد أن أحكم عليها الغطاء.

# أدوات الساحر ومعداته

كان أحد السحرة يقوم بمختلف الخدع والألعاب السحرية ولكنه لم يتعلم أبدًا الطيران في الجو، وفي أحد الأيام أمسك بقطة سبوداء وأخذ قدرًا والقطة معه ودخل إلى قلب الغابة الموحش الكئيب، وأوقد نارا ووضع عليها القدر وأخذ يطهو القطة بعد أن أحكم عليها الغطاء، بعد أن استغرق في الطهو قرابة ساعات ظهر ولد صغير بجانبه وسأله ماذا تطهو؟ فأجاب الساحر قطة سوداء ، عندما رفع الساحر الغطاء لم يجد في القدر سوى قطعة صغيرة من العظم وما إن أمسكها الساحر بفمه حتى وجد نفسه مرتفعًا في الجو، عندئذ بدأ الساحر يتلو تعاويذه لكي ينزل إلى الأرض ولكن دون جدوى ، أخيرًا طلب الساحر من العظمة أن تأخذه إلى بيته فتوجهت به العظمة وأخذته لبيته منذ ذلك الوقت لا يزال الساحر حتى يومنا هذا يستخدم العظمة في السير في الهواء.

### Kauvatsa

\* \* \*

فى بيت من بيوت الأغنياء كان المال يحتفظ به فى صندوق مخبأ فى سقف المنزل من الداخل ، وفى إحدى المرات جاء إلى البيت رجلان

يرتديان ملابس الشرفاء ، أحدهم جاء بحجة الزواج من فتاة مستخدمة في البيت ، عندما حل الليل غادر الرجال البيت واحدًا وراء الآخر وأخلد الجميع إلى النوم ماعدا الخادمة .

انتاب الفتاة شك فى أن يكون الرجالان من اللصوص فقامت بإغلاق الباب من الداخل بالمزلاج ، سمعت الخادمة صفيرًا فى الخارج كان اللصان يناديان بعضهما ، كان أحد اللصوص قد أخرج من جيبه شمعتين وأشعلهما ووضعهما على المائدة قبل مفادرته المنزل ، حاول اللصان دخول البيت من النوافذ الزجاجية بعد أن وجدا الباب مغلقًا ، فأمسكت الخادمة بفأس تصد به اللصوص من وراء الزجاج وهى تجرى لمواجهتهما من نافذة لأخرى ورغم صياحها ونداءاتها المتكررة لم يستيقظ أحد من أهل المنزل حتى تعثرت الخادمة فى المائدة وسقطت الشمعتان على الأرض وانطفأتا ، عندئذ استيقظ أهل البيت على صياحها وتعاونوا جميعًا على طرد اللصين ، يقال إن الشمعتين كانتا من نوع مصنوع بدهن أدمى ومن خصائص الشمعة المصنوعة من دهن أدمى أن النائم فى المكان لا يستيقظ بأى حال قبل أن تنطفئ .

Nilsiä

\* \* \*

عثر الخادم ذات مرة على الكتاب الأسود الخاص بزوجته ، وما إن فتح الكتاب وأخذ يتصفحه حتى امتلأ البيت والفناء بالأشباح ، تصادف وصول زوجته في ذلك الوقت ، وأدركت ما حدث وتوجهت مباشرة حيث يوجد الكتاب الأسود وانتزعته من يد زوجها وأمسكت به وأخفته في صندوقها الكبير فاختفت الأشباح في الحال من المكان .

قال راوى الأسطورة إن الكثيرين سمعوا مثل هذه القصة وإن كتب موسى سبعة ولكن الكتاب السادس والسابع بهما أفكار خافية على الجمهور وبهما صفحات سوداء مكتوبة بحروف بيضاء ومن هذه الصفحات اشتق اسم الكتاب (بتصرف) •

Juva

\* \* \*

تقول الأسطورة إن ساحرًا كان يدعى 'أفويالكا - بايكا 'Avojalka-Paika (يعنون بهذا الاسم: الولد حافى القدمين) ، كان ذلك الولد الساحر يتجول فى المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ، وكان يدهن جسده كله بالدهن حتى لا يشعر بقسوة البرد ، وكان يتجول فى فصول الشتاء القارصة حافى القدمين ومن ذلك نشأ اسمه ، لم يكن أحد يعرف من أى موطن هو ومن أى مكان جاء وأين يذهب ولكن الجميع شاهدوه يتوقف فى أى مكان يريده ، كان "الولد حافى القدمين" يصاحب الشيطان وكان يستدعى أطياف الجبانات متى يريد ، فيعيد المسروقات ويكشف عن الأماكن المخبوءة ، يشفى المرضى من الرجال والحيوانات ، يجعل الشخص غير مرئى ويستطيع هو أن يتشكل فى أى صورة يريدها لا سيما وأنه يستطيع أن يختفى عن الرؤبة تمامًا .

Jalasjärvi

# خوارق الطبيعة في خدمة السحرة

فى إحدى الأبروشيات كان حفار القبور العجوز يقوم بعمله دائما بمفرده ، وكان يحمل أضخم الأحجار أيضا بمفرده ، ولما بلغ من العمر أرذله أشفق عليه الناس وعزموا النية على أن يبعدوه عن ذلك العمل الشاق ، ولكن الرجل عارض وقال إنه يستطيع القيام بالعمل ويستطيع حمل ما يعترضه من أضخم الأحجار وقال أيضًا إنه لا يحتاج للعامل الذى أحضروه لمساعدته ، ومن ذلك بدأ الناس يشكون فى أن ذلك الحفار على علاقة بالشيطان وعزموا على مراقبته واستكشاف أمره .

كان الوقت خريفًا ، وفي الليل عندما كان الرجل يحفر قبرًا ولا يتوقع وجود أحد في المكان تسلل المراقبون إلى الجبانة بهدوء دون أن يحس بهم حتى وصلوا إلى مقربة من القبر حيث كان الفانوس ينير المكان وكان باستطاعتهم سماع صوت الرجل ، كان الحفار ينادى ويقول "هيا !! هيا !! يا أولاد أيديكم معًا !!" ، وكان يردد هذا النداء كلما أخرج حجرًا كبيرًا أو كتلة من الطين من حفرة المقبرة ، بذلك عرف الناس من هم الذين يساعدونه ويرفعون له الأحجار الكبيرة ، تلك الأحجار التي لا يمكن لقوة الإنسان أن ترفعها .

#### Savonlinna

فى ساحة الحظيرة فى فوى نيمى Voinimi كانت توجد أحجار بالغة الضخامة وبينما لم يتمكن الرجال العاملون من رفعها فإن صاحب البيت العجوز قام برفعها كلها بمفرده فى ساعة راحة الغذاء، وعندما راقبه البعض خلسة وجدوا عددًا من الحمالين ولم يكن صاحب البيت يفعل شيئًا سوى أن يقول "هيا يا أولاد!" فيدفعون الأحجار بعيدًا فى هدوء وبدون صوت رغم ما كانت عليه من ضخامة .

Juva

\* \* \*

فيما مضى كان فى توركو Turku ولد يعمل صبيًا متدربًا فى صناعة دبغ الجلود ، وكان هذا الصبى يحضر الأرواح القيام بأعمال شيطانية ، وذات مرة طلب منه المعلم أن يرفع جلودًا متكلسة من الحوض الخشبى الكبير ، وبعد وقت ذهب لمراقبته فتعجب أشد العجب عندما وجد الولد يجلس على حافة الحوض وفى يده عصا يرفعها فى الهواء ويقول عليكم الأن رفعها تفترتفع الجلود فى الهواء.

لم يرض المعلم عن عمل ذلك الولد وطرده وقال "يجب أن ينجز عملى دون مساعدة الشيطان".

Juva

\* \* \*

فقد عامل في إحدى الأبنية بلطته التي يستخدمها في صناعة الأشياء الخشبية وحزن لذلك إذ ليس لديه مالاً ليشتري معدة غالية

جديدة ، فعزم على أن يذهب إلى "بويرين كايسا Pöyrun Kaisa الذى اشتهر بأنه عراف ضليع ليدله على مكان بلطته ، شد الرجل رحاله وعندما وصل إلى مكان "كايسا" كان الوقت ليلاً فطلب منه "كيسًا" أن يعود إليه في الصباح لأن الوقت أصبح متآخراً ، فسأله الرجل إذا ما كان يمكنه قضاء الليل عنده فلم يوافق لأن ضيفًا يأتيه بالليل وطلب من الرجل أن يذهب لمكان آخر

خرج الرجل واكنه لم يذهب إلى أبعد من خلف بيت "كايسا" فى مكان يستطيع منه أن يتابع زوار الليل ، جاءت فى الليل عربة فخمة يقودها سيد عظيم يرتدى سترة من الفراء الثمين وتوجه مباشرة ، لا كايسا ساله هل لديك موضوع؟ قال "كايسا": "جاء فى هذا المساء رجل يسأل عن بلطته "قال السيد" الفأس هناك فى البناية تحت أكوام نشارة الخشب ، قل له أن يأخذها من هناك، ولكن لا تتكلم بصوت مرتفع فالرجل يسمع لأنه موجود خلف ركن البيت قال "كايسا إذن فقد بقى هنا وقد طلبت منه أن يذهب لقضاء الليل فى القرية ، أيس من العدل فى مثل هذه الحالة أن تدق عنقه ؟ "

قال السيد: :كم أود ذلك ولكنى لا أستطيع فإن الرجل قد قرأ بالليل التعاويذ التى تحميه وتوفر له السلامة"، غادرت العربة الفخمة مواصلة رحلتها، فى الصباح جاء الرجل لـ "كايسا" الذى أخبره أن الفأس مخبأ تحت نشارة الخشب، وأضاف أن زائر الليل كان سيقتله لأنه بقى فى المكان طوال الليل، سأل "كايسا" إذا ما كان الرجل يريد أن ينتقم من سارق الفأس قال الرجل إنه لا يريد إلا أن يأتيه السارق

ويعتذر له عن فعلته ، وهذا ما فعله اللص عندما عاد الرجل لبلده من عند "كايسا".

#### Pieksämaki

#### \* \* \*

في إحدى الإقطاعيات كانت توجد مساحة كبيرة من الأرض المزروعة شعيراً ورغب صاحب البيت في جمع عدد كبير من الناس ليحصدوها ، وكانت في المزرعة زوجة للابن قالت عندما سمعت والد زوجها : "أنا بكل تأكيد أقوم بحصدها بمفردي ، تعجب المالك كيف تتمكن هذه الفتاة من حصد المساحة كلها بمفردها والأمر واضح الاستحالة ، أذن الأب لزوجة الابن وذهب خفية في إثرها لاستكشاف كيف تقوم المرأة بالعمل ، وعندما كان في الموقع وجد زوجة الابن قد جلست على حجر وسط المساحة المراد حصدها وقالت سرب سرب فكان يسمع حفيفا وينحصد الشعير دون أن يرى أحدًا يحصد الزرع ، بعد ذلك عادت زوجة الابن البيت وقالت لقد تم العمل تمامًا وبسهولة وبسرعة حتى إنى لم آخذ فسحة لتناول طعام" . عند ذلك تحقق الأب أن روجة الابن هي الشيطان بنفسه وطردها في الحال من كل الإقطاعية .

#### \* \* \*

قال ساحر قدير إنه يستطيع نقل الأحجار الضخمة التى كانت تعترض الطريق المؤدى للكنيسة والتى كان مجرد زحزحتها يعد من قبيل المستحيل، ذهب الساحر إلى موقع تلك الأحجار وفي يده هراوتان

وأخذ يصيح "هيا أيها الشعب معًا ، عندئذ ظهرت أطياف مثل غيمة ضبابية وأزالت الأحجار من الطريق أمام عيون الجموع التي كانت في طريقها صباح الأحد إلى الكنيسة ، وعندما وصل أمره إلى سمع الحاكم أمر بإعدامه وأعدم فعلا ، كان ذلك الرجل ساحرًا خطيرًا حقًا ، Laihia

\* \* \*

### الساحر يعرض براعته

فى أبروشية "هونكايوكى Honkajoki" كيان فى الوقت نفسه ييورى Pikku-Yrri" يعمل مستخدما زراعيا وكان فى الوقت نفسه ساحرًا خطيرًا ، فى إحدى المرات كان يقوم بجز الحشيش بينما كانت السماء تمطر بشكل متواصل ، ولما توقف المطر وجف الطقس رأى صاحب الأرض أن تتوقف عملية الجز خاصة وأن الحشيش كثير والمخزن كبير ، ولكن "بيكو-يورى" ألح على إتمام الجز حتى النهاية فواقق صاحب الأرض وتم نشر القش ليجف ، الأمر الذى انتهى عند أمره وكان يتطلع إلى السماء بين وقت وأخر وأراد أن يواصل العمال أمره وكان يتطلع إلى السماء بين وقت وأخر وأراد أن يواصل العمال المزرعة على أن يأخذوا قسطا من الراحة . وبعد أن انتهى العمال من المزرعة على أن يغودوا لبيت المزرعة ويجهزوا حمام "السونا" ، عند ذلك أمر صاحب المزرعة بإغلاق أبواب المخزن وغادر العمال عائدين .

ذهب "يورى" فى الحال وفتح بابًا من أبواب المخزن وما إن فعل ذلك حتى بدأ القش يتحرك من نفسه إلى داخل المخزن ، لم يكن يظهر

شيئًا سوى القش الذى كان يتحرك فى الهواء ويدخل باب المخزن وصاحب المزرعة يشاهد ذلك وهو يتصبب عرقا ، بعد أن انتهى من خزن القش أخذ يورى فرعا من شجرة البتولا وجلس على طرفه وطلب من صاحب المزرعة أن يجلس على الجزء الخلفى منه وأن يمسك به جيدًا حتى لا يسقط وصعد بهما الفرع فى الهواء ، وفى طريقهما شاهدا عمال الجز الأخرين ولم يكونوا قد جاوزوا منتصف طريق عودتهم ، عندما وصل العمال تصنع "يورى" الدهشة وسالهم عن سبب تأخرهم كل ذلك الوقت!!! .

### Kauhajaki

\* \* \*

كان لحداد "هوتو" جار يسكن على الجانب الآخر من المضيق وكان ذلك الجار أيضا ساحرًا بارعًا ، وقعت مرة مشادة بين الحداد وبين الساحر الآخر حول أيهما أبرع في فنون السحر ، كان الاثنان على درجة متساوية من البراعة حتى إن الدب قتل ماشية الأول ثم بعد ذلك قتل ماشية الثانى ، ولكن الساحرين لم يقتنعا بهذه النتيجة التي تساوى بينهما وشرعا يتنافسان مستخدمين الدب ، ولمدة طويلة كان الدب يقطع المضيق سابحا بين الساحر والآخر ، وفي النهاية كانت تعويذة حداد "هوتو" من القوة بحيث جعلت الخصم المناوئ يجد نفسه زاحفا داخل تنور الخبز في هيئة دب متحفز ، وفي التنور عاد الساحر إلى طبيعته ، غادر الدب عائدًا إلى الحداد ، وبالطبع فإن الدب أرهق

سابحًا ذهابا وإيابا عبر المضيق حتى غرق في وسط الماء وظل تفوق الساحرين كما كان لم يقطع فيه برأى ·

Kivijärvi

\* \* \*

فى وقت متأخر من فصل الضريف كان جد الراوى والد والده منهمكا فى صيد السمك من بحيرة تكولاياوتسى Kulla Joutsi، وبينما كان الحداد يرتعش تحت المطر على شاطئ البحيرة فى ساعة متأخرة من الليل جاء إليه شخص متشرد جوال واقترح عليه أن يشتركا معًا فى إشعال نار . فقبل الصياد لحاجتة الماسة للتدفئة ، لم يوافق المتشرد على إشعال النار فى العراء وأوقدها فى مخزن قريب مملوء بأكوام القش ، صنع فجوة فى وسط القش وكوم الأخشاب فيها وأشعلها ودعا الصياد إلى الاسترخاء وتبادل الحديث معه بعد أن أكد له أن النار لن تصيب المخزن أو القش بأذى ، اندهش الصياد واستجاب لدعوة الجوال المتشرد وبعد أن أمضيا وقتا طيبا فى الدفء أطفأ المتشرد النار بأن دفنها فى نهر الطريق من العجيب أن النار لم تمتد طوال ذلك الوقت إلى سيقان القش الحيطة بها

Porin Mlk

\* \* \*

منذ أكثر من مائة عام عندما كان جد الراوى يستمتع بعطلة صيفية في كوخه في قرية "بالوس Palus ظهر في القرية ولد لابي من

اللابلاند" يبلغ من العمر حوالى ١٥ سنة كان يعمل خادمًا فى بيوت القرية مرة فى هذا البيت ومرة فى ذاك ، لم يكن أحد يعرف من أى منطقة جاء الولد ولكنهم كانوا يعرفون أنه ماهر فى أنواع الخدع والألاعيب السحرية وكان ذلك معروفا عنه منذ وقت طويل ، فإذا ما جلس يصطاد سمكا بالصنارة مع مجموعة من أمثاله من الأولاد كان يحصل على كمية السمك التى يريدها فى الوقت الذى لا يصل الآخرون فيه إلى اصطياد شىء .

وفى إحدى المرات عندما كان فى حظيرة الماشية وقت حلب اللبن المسائى راهن الآخرين على أن يشترك فى مسابقة معهم وأن ينتهى من حلب ملء سطل لبن قبلهم جميعًا عندئذ رشق حائط الحظيرة بمديتين وبدأ الحلب فنزل اللبن شلالاً وانتصر الولد على الجميع .

وكان يستمتع مع أصحابه من الأولاد بالقيام ببعض الخدع ، وفي إحدى المرات جعل مجموعة من الأولاد يجلسون على فرع شجرة صنوبر قرضت الأغنام لحاءه وعرته تمامًا ، وأعلن أن الفرع سيحملهم ويقودهم ويذهب بهم إلى القرية المجاورة ، وقد أجلس هو نفسه ولدًا أمام السائق ، بعد ذلك وقعت الأعجوبة ، فقد ارتفع فرع الشجرة بالأولاد الجالسين عليه عن الأرض وشق الهواء وانطلق ناحية القرية المجاورة وبعد قليل عاد الفرع بالأولاد سالمين ، وقد حدث ذلك وسط إكبار وتحيات أولاد القرية ، وكرر تلك الخدعة عدة مرات في ليال أخرى ، في يوم من الأيام قال الولد اللابي إنه سيرى رجال بلدته في الصباح ، وفي اليوم التالي سمع أهل البيت عصف رياح شديدة في الحقل وفي الوقت نفسه قفز الولد من على السور إلى الغابة المجاورة

حيث مكث بعض الوقت ثم عاد ، وحكى لهم إنه قابل رجال قريته وقد أخذوا على أنفسهم أن يدمروا اثنين من طواحين الهواء وهم فى طريقهم إلى بلاتهم ، وفي اليوم نفسه حطمت العاصفة طاحونة هواء في قرية "بالوس Palus" وطاحونة أخرى في "كولا Kulla" وقد حاول السابحون في الهواء أن يأخذوا الولد برفقتهم إلى موطنهم ولكن الولد لم يكن راغبا في صحبتهم ولم يتمكنوا من إجباره على الذهاب معهم لأن قوته كانت أكبر من قوة الآخرين مجتمعين .

وأخيرًا كان الولد اللابى يعمل خادما فى بيت "كيلو" ، وفى ليلة من ليالى الحصاد شديدة الحرارة أزعج البعوض والهاموش بشدة أهل البيت وقت تناول الطعام فقال الصبى "لاتبالو فبمجرد الانتهاء من الطعام سوف أبعد هذا البعوض فلا يضايق أحدًا بعد ذلك أبدًا ، وبعد الطعام انتزع الولد من على حائط المخزن منجلاً وطوّحه بكلتا يديه فى الهواء بقوة حتى تحرك الهواء فيما يشبه زوبعة جعلت كل بعوض وهاموش القش يصعد فى الهواء ويذهب بعيدًا ، غضب صاحب بيت كيلو" وقال الولد "نحن لا يلزمنا مثل هذه "الخدع الشيطانية" . غادر الولد اللابى ولم يشاهده أحد بعد ذلك .

#### **Mlk Porin**

\* \* \*

جاعت بنت لابية (من اللاب لاند) ذات مرة إلى البيت وكان فى قدرتها أن تصنع عاصفة هوائية ، طلبوا منها أن تصنع عاصفة ولكن البنت قالت إن العاصفة تسبب خرابًا وتحطم الحجرات والغابات وكل

شىء ، فقالوا لها "لاعليك .. اصنعيها .. لا عليك اصنعيها" ، أخذت البنت طوقا وربطت فى إطاره خرقًا متنوعة من قماش أحمر اللون كما ربطت كل ما توصلت يدها إليه ثم قذفت بالطوق فى الهواء ومنه انبثق إعصار مدمر اقتلع الأشجار والأكواخ وأطاح بسقوف المنازل وأحدث خرابا عظيما ، عندئذ توسلوا للبنت أن توقف الإعصار ، وبعد أن أوقفت البنت ذلك الإعصار خرجوا منه بسلام .

Litti

\* \* \*

حدث أن مات بقر كثير فى أحد الأقاليم فذهبوا إلى الشريف وأبلغوه أن كوخا يسكنه سحرة أشرار يتسببون فى موت البقر بسحرهم ، ذهب الشريف ومعه مستشارون من الإدارة إلى ذلك الكوخ لاستطلاع الأمر فلم يجدوا فى الكوخ سوى بعض الأطفال ، سألهم الشريف "من أين تشربون اللبن وليس لديكم بقرة" ، قال الأطفال إنهم يحلبون اللبن من تلك العصا ، طلب منهم الشريف أن يحلبوا اللبن من العصا التى كانت أمامه ، وأن يرى كيف يحلبون ، قامت بنت منهم القربة على قدر ما حلبت وعندما ملأت دلوًا إلى آخره توقف عندها القربة على قدر ما حلبت وعندما ملأت دلوًا إلى آخره توقف عندها الملب ، طلب الشريف من البنت أن تواصل الحلب فقالت البنت إن البقرة تموت إذا ما حلبت مزيدًا من اللبن ، طلب منها الشريف رغم ذلك أن تواصل الحلب وقال لها إذا ماتت البقرة فسوف يدفع ثمنها ، بدأت البنت تحلب مرة أخرى ولدة طويلة حتى توقف اللبن فقالت عندها البنت تحلب مرة أخرى ولدة طويلة حتى توقف اللبن فقالت عندها البنت

إن البقرة قد ماتت ، عندما ذهبوا للنظر في حظيرة الجيران وجدوا أن البقرة كانت قد ماتت لتوها ، بعد ذلك أفرغ الشريف الكوخ واحتجز كل من كان فيه .

#### Kukarik

جات "سالى" إلى البيت . سألتها ربة البيت إذا ما كانت تعرف كيف تتخلص من حشرة بنت وردان (حشرة طويلة القرون) التي تنتشر

في أنحاء البيت ، قالت سالى ولكن ذلك ثمنه باهظاً (لم تذكر كم سيتكلف) فوعدت السيدة أن تدفع لها المطلوب .

نزعت سالى بعض رقاقات من العارضة الفشبية ونظفتها بعض الشيء ووضعتها واحدة وراء الأخرى في مدخل البيت فبدأت الحشرات تنساب من كل أنحاء البيت على الرقاقات إلى خارج المدخل وتيبست من برودة الشتاء القارس، وعندما وجدت السيدة أن الحشرات قد تجمعت وتجمدت في الفناء دفعت لسالى كل ما طلبته، قالت سالى لربة البيت قبل أن تغادر "لابد من أن تكنسى كل هذه الحشرات وتدفنيها في الثلج". كنست السيدة الحشرات وكومتها ثم قالت لنفسها هذه الحشرات تصلح طعامًا للدجاج ولم تطاوعها نفسها على دفن الحشرات وحملتها للدجاج الذي أكلها عن آخرها وما إن فتحت باب الحظيرة حتى طار الدجاج خارجًا وأخذ يطير بعيدًا بعيدًا، وذهب الدجاج ولم يعثر له على أثر.

#### Kuortane

# الساحر يعالج المرضى

يعيش حتى أيامنا هذه فى كالفيا Kalviā المعالج والساحر المسهور كوكرى أبا Kykyri Aapä ، ذاع صيته منذ عشرات السنين فى المنطقة الشمالية الوسطى كعراف وساحر قدير ، لجأ إليه الكثيرون ينشدون المساعدة فى بحث مختلف الشئون وقليل أولئك الذين عادوا من عنده دون تحقيق بغيتهم ، كان يقال إن لديه كتابا أسود حصل عليه من زمن بعيد من أحد السحرة .

منذ ما يقرب من ٣٥ عامًا عثر صاحب بيت من "لوهتا" على قنينة مسحورة ملقاة في العشب فهشمها بمنجله دون أن يأبه لتحذير زملائه العمال ، بعد ذلك وبشكل مفاجئ مرض ولده الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا مرضًا خطيرًا بعلة غير معروفة إذ ارتفعت درجة حرارته وتورم جسمه ، توجه منذ بداية الأزمة إلى معالج روحاني ولكنه حثه الأب على الذهاب فورًا إلى طبيب معروف موثوق به ، حمل الرجل ولده وتوجه به إلى الطبيب الساحر "كوكري" وعرض عليه الأمر . جهز "كوكوي" المراهم ودهن بها جسم الولد الذي راح في نوم هادئ وبعدها شفى المامًا ، وبنخ الساحر الوالد لكسره الزجاجة المسحورة وحذره أن العنف دون ضرورة في المستقبل بدافع التطفل سوف يجر عليه الهلاك .

وفى مرة استدعى "كوكرى أبا" إلى إحدى مروج "لوهتا" حيث كانت والدة الراوى قد أصيبت فجأة بمرض وكانت على وشك الموت وقد أنقذ الطبيب حياتها في اللحظة الأخيرة ، لم يفعل الطبيب سوى أن أفرغ الدواء من زجاجة على رأس المريضة وفى الحال دبت في لسانها حركة الحياة (بتصرف) ،

#### Kannus

#### \* \* \*

كان 'إلياس' صاحب بيت 'فورى ماكى 'Vuorimäki' فى قسرية 'بتايافزى كين توتى 'Petjävesi Kintauti' ، كان لدى ذلك الرجل مقدرة على وقف نزيف الدم بقوة الكلمة.

جاءه مرة خبر أن شخصا أصابت الفأس قدمه وأرسلوا في طلب "إلياس" الذي أوقف تسرب الدم ، ولكن الدم عاد ينزف كما كان ، الأمر الذي استدعى عودة إلياس ، وعندما حضر كان الدم يتدفق مباشرة من الجرح ، نظر إلياس إلى الجرح ثم ضغط عليه بقوة كفه وبصوت مخيف قوى صادر من بين أسنانه المطبقة قال بكلمات متقعطة "يارب يامعين" ، وفي الحال توقف تدفق الدم .

## Petäjavesi

#### \* \* \*

كان لـ ميكى فوتا لاينين Heikkiu vuotalainen بنتان معروفتان واحدة غنية والأخرى فقيرة ، كان يفضل ابنته الفقيرة دون

اعتبار لرأى 'أولا - كايسان Ulla-Kaisan 'وبجة أخيه التى كانت فى صف الفتاة الغنية ، عملت 'أولا ' سحرا لـ هيكى" وأصابته بمرض النوم انتقاما منه لمخالفتها وجعلته يعانى من ذلك المرض بشكل دائم ، كان يصيبه النوم وهو يسير فى منتصف نهار مشرق أو وهو يمسك الصنارة يصطاد السمك ، وكثيراً ما أصابه النوم وهو جالس عند جيرانه أو وهو منهمك فى عمله ، كان كلبه الصغير يحميه ويوقظه وقد اعتاد أن يصحبه فى القارب عندما يصطاد السمك بالصنارة ليوقظه كما أصابه النوم .

حكى "هيكى" أنه كان يحاول التخلص من ذلك المرض وعندما سمع عن عراف عجوز ماهر فى "اللاب لاند" شد الرجال إليه ، عرف العجوز بعلته قبل أن يخبره بها وقال له "كان من الواجب أن تحضر معك زجاجة نبيذ مقفولة" ، حصل هيكى على زجاجة النبيذ وزجاجة أخرى لأنه سمع أن ذلك الرجل لا يتقاضى أجرًا غير زجاجات النبيذ ، أخرى لأنه سمع أن ذلك الرجل لا يتقاضى أجرًا غير زجاجات النبيذ ، عاد "هيكى" إلى العجوز ومعه النبيذ ، أفرغ العجوز نصف زجاجة النبيذ وقال لـ "هيكى" انظر داخل الزجاجة "فنظر ورأى صورة ظاهرة على سطح النبيذ ، سأله العجوز "هل تعرف صاحب هذه الصورة؟" فأجاب "نعم أعرف من عم أعرف" قال العجوز وهو يمسك بسهم وقوس "الآن-إذا رغبت - فإن الشخص الذي رأيت صورته يموت في لم البصر رغم أنك على مسافة شاسعة منه ، وتتخلص بعد ذلك من مرضك ، وإذا لم ترغب فتظل مريضًا بالنوم طوال حياتك" ، وظل العجوز يتحسس القوس والسهم في انتظار قرار "هيكى" ، كان "هيكى

قد أصابه الذعر وهو يرى صورة "أولا – كايسانى" زوجة أخيه على سطح النبيذ ، فأجاب بعد لحظة "دعها تعيش" عندها ألقى العجوز بالسهم والقوس بعيدًا وقال "لو أنك همزت الصورة التى رأيتها بالسهم لمات المرأة في نفس اللحظة نفسها وفي الحال".

قال له العجوز وهو ينصرف "وأنت في طريق عودتك سيواجهك كلب ضخم مع ضجة دوامة ، لا تفسح له الطريق " ، عندما جاء الكلب الضخم في مواجهة حصانه أفسح له الطريق مخالفًا نصيحة العجوز لذلك ظل ما بقى له من حياته مصابًا بمرض النوم وسمى "هيكي النائم".

# Leppävirta

\* \* \*

ذهب رجل من "بومالا Puumala إلى "كاريالا Karjala " يبحث عن عالج لجاره المريض وهناك زار عارافًا وشارح له الموضوع ، اصطحبه العراف إلى حمام السونا وفيه رأى على الحائط صورة عين مستطيلة عريضة الأركان ، قال العراف مخاطبا العين "كيف يشفى المريض الذي يسعى هذا الرجل لعالجه؟ " ، صدر من العين صوت يشبه الكلام ولكن بلغة لم يفهمها الرجل ، قال العراف مرة أخرى "إنه لم يبرأ من علته . قل كيف يشفى؟ " ، مرة ثانية صدر كلام عجيب وكرر العراف السؤال وسمع أيضا كلامًا ، أخيرًا قال العراف "حسنا هكذا يشفى" وغادرا السونا ، قال العراف المراف "حسنا هكذا



نظر إلياس إلى الجرح ثم ضغط عليه بقوة كفه ويصوت مخيف قوى صادر من بين أسنانه المطبقة قال بكلمات متقطعة "يارب يا معين"، وفي الحال توقف ضغط الدم .

صباح يوم الأحد وافتح تابوتًا له غطاء خفيف تجده هناك ، اخلع حذا على ذو الرقبة الطويلة من قدمك اليسرى واضغط بقدمك العارية على وجه الميت ، بعد ذلك تضغط بنفس القدم على المريض نفسه وعندها سيشفى تمامًا ، ولكن تذكر أن تنتهى من ذلك قبل أن يصل حارس المقابر ولو كنت لا تزال هناك عندما تطأ قدم الحارس داخل الجبانة فإنك أنت ميت لا محالة .

Juva

\* \* \*

أصيب حماى والد زوجتى بألم فى قدميه وذهب إلى باريكالا Parikkala يستشير عرافًا ، وصل إلى بيت العراف الذى جهز له غرفة ليبيت فيها بمفرده ، كان بالغرفة نافذة مفتوحة دخلت منها قطة ثم استدارت وفتحت الباب بقدمها وخرجت ، وجاءت قطة ثانية من النافذة أيضا وفتحت الباب الذى كان حماى قد أغلقه وخرجت ، وهم يجسر بعد ذلك حماى على غلق الباب مرة أخرى ، وظلت القطط تأتى من النافذة وتخرج من الباب حتى توقفت مع صياح الديك فى الصباح ، جاء الساحر العراف وسأله "لعلك نمت جيدًا ؟ " أجاب حماى الميكن هناك شىء سوى القطط تجىء وتروح " ، أبدى الساحر دهشته وقال "ماذا !! قطط !!" ، اتجه الاثنان بعد ذلك إلى كنيسة "كاوكولا "يوجد طريق فى أرض الجبانة يوصل إلى قريتك" . وعلى مقربة "يوجد طريق فى أرض الجبانة يوصل إلى قريتك" . وعلى مقربة

من قريتنا قال الساحر" هناك نوقد نارًا " قال حماى "لا توجد أخشاب جافة . ابتعد الساحر قليلا وفى الحال ظهرت نار مشتعلة يتراقص لهيبها .. بعد ذلك وصلا للبيت وطلب الساحر ملاءة بيضاء وبعدها عالج كل الأوجاع .

ورغم أننا كنا أربعة من السكان في البيت فإننا لم نسمع الساحر يقول شيئا ، فقط ملأ ملاءة سرير بيضاء بالتراب وطلب من حماى البحث في هذا التراب وفيه عثر حماى على عظمة ساق إنسان ، طلب منه الساحر أن يضعها على روح إنسان (بمعنى أن يقتل إنسانا) أو على روح حيوان ، قال حماى "أضعها على روح حمل وذلك أرخص وأسهل" ، وفي يوم الخميس الثالث عندما جات الأغنام إلى المزرعة ذبح واحدا منها ، بعد ذلك زالت الآلام من قدمي حماى.

#### Kaukala

\* \* \*

ذات مرة عاد "آبلى بهكونين Aapeli Pehkonen" بعد أن نقل حمولة سيارة إلى الشمال وحكى أنه بات الليل في بيت يقع في المسافة بين "بيها يارفي المشمال وحكى أنه بات الليل في بيت يقع في المسافة البيت عجوزاً عمياء يقودها خادم ويسحبها من أمام الحظيرة إلى كوخ في الخارج وكان في ذلك الكوخ مرجل ضخم به ماء يغلى ويبقبق من شدة الغلى ، عندما اقترب "بهكونين" من الكوخ شاهد الخادم والعجوز ومعهما شخص آخر يجذب إلى داخل الكوخ فتاة شابة جميلة مصابة بالجنون وهي تقاوم وتصرخ بصوت مرعب ، تتبع "بهكونين" ذلك الثلاثي

(الرجلين والمرأة) فرأى أن الفتاة قد أدخلت عنوة إلى الكوخ ثم توقف صراخها وخرج الخادم ومعه الرجل الآخر وابتعدا وبقيت البنت مع العجوز بمفردهما في الكوخ .

سأل 'بهكونين' الخادم عن تلك الفتاة وما شأنها ، أوضح الخادم أنهما حملا البنت إلى الكوخ لكى تعالجها العجوز العمياء ، قال الرجل الآخر إن الفتاة المجنونة هى أخته وأنهما المرة الثانية يحملانها إلى داخل الكوخ ، أضاف أنه تقدم لأخته خطيبان يطلبان الزواج منها وعندما اختارت الخطيب الفقير فإنه هو نفسه اشترك مع والدة الخطيب الآخر وسحرا البنت بمس من الجنون .

بعد عشرين دقيقة عاد الرجلان إلى الكوخ وبعد لحظة خرجا يسحبان الفتاة نفسها عريانة تمامًا ، كان جسدها أحمر اللون أشد ما يكون الاحمرار وبدت في غاية الضعف معتمدة بكل كيانها على مرافقيها ، لم تكن البنت تصدر أقل صوت ولكنها بعد ذلك وفي نفس الليلة كانت تتحدث بشكل عادى وفي منتهى العقل مع الأخرين ، قال الخادم لـ"بهكونين" إن البنت وضعت في القدر على قاعدة خشبية كبيرة مغلقة قرابة عشرين دقيقة ، وإن كثيرين لجؤ إلى العجوز طالبين الشفاء وحصلوا عليه .

مضى على هذه الواقعة قرابة عشر سنوات وقد ماتت العجوز العمياء ، كان الوقت في شهر آذار عندما شاهد "بهكونين" الواقعة ، لم يتحقق الراوى بنفسه من صدق الواقعة ولكن أكد أن "بهكونين" رجل

موثوق به ، وعالاوة على ذلك فقد عالجت العجوز العشرات وربما لا تزال الفتاة التي عالجتها العجوز من الجنون تعيش حتى يومنا هذا . Leppävirtä

\* \* \*

منذ مائة عام كان يعيش صاحب بيت "كونتلا Konttila" العجوز، كان يملك كوخًا سحريًا يباشر فيه خدعه ويحتفظ فيه بأدواته السحرية مثل عظام الموتى وقمصانهم وما شابه.

ذات مرة حملت سيدة إليه ولدها للعلاج من مرض السقوط أو عدم التوازن ، جمع العجوز خشبا وجعله على شكل المثلث ووضع الولد داخله وأشعل في الخشب النار ، سمح العجوز للأم بمشاهدته وهو يعالج الولد ولكن عليها أن تلزم الصمت ولا تنطق بكلمة، وفي الحال أحاطت النيران بالولد من كل ناحية ولكنها لم تصبه بأي سوء ، أصاب الرعب الأم وصدر منها صوت كلام ، في نفس اللحظة سفعت النار شعر الولد ، عندما أخرج الولد من وسط النار قال العجوز لأم الولد : "لم تتمالكي نفسك وليو زدت في الكلام لاحترق ولدك" ، لقد شفى الولد تماما .

Saarijärvi

# الساحر يلاحق اللص

من زمن بعيد وفي الصباح الباكر ليوم من أيام عيد الميلاد المتمعت مجموعة من الرجال في كوخ مجاور الكنيسة حول نار مشتعلة يستدفئون وينتظرون موعد بدء الصلوات ، عندئذ اكتشف رجل منهم فقدان حافظة نقوده وكان بداخلها ٢٥ ركس (بولار) ، قال الرجل أننى أنــنر ذلك الرجل الـنى أخذ حافظتى أن يعيدها فوراً لـى وإلا فسوف تسوء حالته ، لم يُظهر أحد الحافظة ويعيدها إليه ، ذهب الرجل إلى برج الكنيسة ووضع شيئا سحريا من شائه أن يعيد المال قبل أن الحافظة ، ثم عاد وقال أناشد مرة أخرى اللص أن يعيد المال قبل أن يدق جرس الصباح وإلا فسوف يحدث له مكروه ، عندما دق جرس الصباح بدأ رجل ممن هم حول النار يرتعش وحاول أن يلقى بنفسه في النار ولكن الأخرين حالوا بينه وبين ذلك ، عاود الرجل محاولة الدخول في النار مرة ومرة ، وأخيراً قيدوه تحت المائدة حيث مات الرجل محسوراً مرتعشا ، قال الساحر صاحب الحافظة المسروقة "فتشوا جيوب الميت فإن مالي موجود بها" وفي جيوب الميت وجدوا المال

Saarijärvi

عندما كنت أعمل مستخدمًا فى "روهادن بونتيلا "Ruhaden Puontila" وفى فصل من فصول الشتاء فقد منى بشكل لا أعرفه ساعة جيبى ، وحدث أن حضر إلى البيت رجل عجوز وسمع بما حدث فوعد بأن يعمل على إعادة الساعة إذا وضعت تحت تصرفه بعض النبيذ ، ملأ الرجل كوبا عن آخره بالنبيذ وقرأ بعض الكلمات وبعدها طلب منى النظر فى الكوب وسألنى إذا ما كنت أعرف صاحب الصورة التى تظهر على وجه الكوب ، تراسى لى فى الكوب وجه الخادم الصغير ، فقال الرجل العجوز إن ساعتى عند الشخص الذى ظهرت صورته وبذلك استعدت ساعتى من ذلك الخادم .

#### Nakkila

\* \* \*

سرق من رجل من "أولايارفى Ylājārvi" حذاؤه نو الرقبة الطويلة فذهب إلى العجوز العراف الذى طلب منه إحضار زجاجة نبيذ من عنده لأن نبيذ العراف لا يصلح لما سيقوم به ، بعد ذلك أظهر العراف صورة السارق فى زجاجة النبيذ ، وعلاوة على ذلك نزع العراف غصنًا من شجرة وقال "خلال ثلاثة أيام يحمل اللص ذلك الشيء المسروق إليك" ، في اليوم الثالث أحضر اللص الحذاء مسرعًا وهو يصيح بأعلى صوته "أين فالتى؟ " ، كان لصاحب الحذاء اسم غريب ولكن كان يطلق عليه عادة اسم "فالتى" .

## Viejakkala

سرق مال من صاحب ببت من بيوت "هامينا Hämeena "وكان له فتاة خادمة ، جاء إلى البيت رجل من الشمال من هؤلاء الجوالين فسأله صاحب البيت إذا ما كان يستطيع أن يسحر لإعادة المال الذي سرق منه ، سناله الرجل إذا ما كان لديه أي علم عمن يكون المذنب ، أجاب صاحب البيت أنه يشك في الخادمة ولكنه لا يستطيع أن يتحقق من ذلك ، طلب منه الرجل أن يذهب ليحضر صليبًا من على أحد النصب في المقابر وفعل ذلك صاحب البيت ، سأله الرجل إذا ما كان في البيت حجرة كانت بها جثة ميت قال صاحب البيت إن مخزن القش كانت به حثة مبت ، فطلب منه الرجل أن يأخذ الصليب إلى المكان نفسة حدث كانت ترقد الجثة وفعل ذلك صاحب البيت ، وضع الرجل الصليب حدث كان يرقد المت وقال: "كل أفراد البيت يقفزون فوق هذا الصليب. سوف يمر البريء في سالم ، ولكن المذنب سوف يتجمد في المكان" ، قفز صاحب البيت من على الصليب وتبعته صاحبة البيت ثم الخادم وأخدرًا جاء دور الخادمة ، وعندما كان عليها أن تقفز بدأت تقول "أنا لا أقفز فالمال معى ، أنا التي أخذته ، استعاد صاحب البيت ماله وحصل ساحر الشمال على أجر وتقدير كبير ،

Laihia

# طبعا .. سوف تتذكر

جاء ذات مرة سائق أخشاب إلى "أيسوناهو Isonaho وذلك اشراء قش مفروم لحصانه ، أعطى صاحب البيت القش المطلوب للرجل مقابل الثمن الذى اتفقا عليه ، غادر الرجل سائقا حصانه ولكنه عاد بعد قليل وقال لصاحب البيت إنه تسلم باقى النقود ناقصة كثيرًا ، لم يقبل صاحب البيت تصحيح الخطأ وادعى أنه أعاد له الباقى من الثمن دون خطأ ، غادر الرجل آسفًا وقال وهو يخرج من الباب : سوف تعيد لى حقى طوعًا أو كرهًا ، ولكنك حيننذ سوف تعلم كم سيكون ثمن الاستيلاء على مال الفقير" .

بعد ذلك بيوم أو اثنين اتخذ شبح من بيت صاحب القش مسكنًا .. واحتل مكانه فوق التنور ، وأحدث حركة وجلبة وعزف لحنًا حزينًا على الكمان وهو يردد "أعد المال الزائد .. أعد الزيادة" .

ولأسابيع عديدة والشبع يمرح فى كل مكان ولم تقلع محاولات صاحب البيت الذى لجأ إلى العرافين والسحرة حتى وصل وراهم إلى "كيوروفيزى Kuiruvesi"، أخيراً كان عليه أن يذهب فى رحلة المصالحة فى "مواتيا "Multia" ودفع ثمنا باهظا قبل أن يوافق الرجل على سحب لعنته من بيت بائع القش.

#### Kannus

جاء متسول عجوز إلى بيت فى أبروشية "بوسولا Pusula كانت ربة البيت تطهو نقانق وسجقًا فى الفرن فقد طلب منها الشحاذ واحدة ، ولكنها نهرته وقالت له "اذهب وكل ثعبانًا".. فقال لها: لا بأس سيكون لديك ما يكفيك من الثعابين وذهب المتسول إلى حال سبيله بعد أن قال لجيرانها إنه أرسل ثعابين حول ذلك البيت ، عندما حل الربيع وبدأت الأرض تتكشف (بعد نوبان الثلوج) شوهدت ثلاثة تعابين أمام الدرج فى بيت المرأة ثم تكاثرت الثعابين حتى أصبح الناس يخشونها وعندما كانت المرأة تعد فراشها فى الحجرة العليا لدغها ثعبان فى كفها ونتج عن ذلك ضمور يدها ، بعد ذلك كان البيت يزخر بوفرة من الثعابين أكثر من أى مكان آخر .

# Pyhäjärvi Ul.

\* \* \*

فى بيت من بيوت "فيكوسكى Vekkoski" التى تقع على جانب طريق "هلسنكى Helsinki" وفى ليلة عيد الميلاد أعدت ربة البيت حفلاً راقصًا ووليمة فاخرة ، بينما كان الحفل والوليمة على أشدهما جاء رجل عجوز وطلب مكانًا لقضاء الليل ، قالت السيدة . "لا يمكن أن تتواجد منا بالليل بينما لدينا حفل راقص ووليمة" ، قال لها العجوز سوف أرقد فوق الفرن حتى لا أظل في العراء" ، قالت السيدة "لا أطيق مثل هذه المخلوقات .. اذهب لحالك " قال العجوز "إذا كنت لا تطيقيني فسيأتي إليك ما تطيقيني" وفي الوقت نفسه فتح العجوز الباب واندفع إلى داخل البيت تعبان ضخم وأخذ يتجول في الحجرات ويمد

رأسه إلى المائدة وينثر الطعام حوله على الأرض ، كان ذلك الثعبان هو الشيطان نفسه ، انصرف الحاضرون فوراً وأصبح أصحاب البيت فى حالة سيئة ، وفشلت كل محاولاتهم لإخراج ذلك الثعبان ، بعد ذلك كان عليهم أن يذهبوا لإحضار الكاهن المعروف عنه الورع والتقوى لكى يطرد الثعبان من البيت ، جاء الكاهن من "بورفو Porvoo" وسا إن يخل البيت حتى قال الشيطان ها قد جاء "اللص" فسأل الكاهن ما الذى سرقت" . – "سرقت خبزاً عندما كنت ولدا صغيراً" – "لو لم أفعل ذلك لمت من الجوع " – قال الشيطان مرة أخرى "سرقت وأنت صغير كرة من الصوف" ، قال الكاهن "لكى أرقع بها ملبسى " – "سرقت أيضاً كتاب هجاء" – "كان ضروريًا فبمساعدته تعلمت القراءة حتى أستطيع طردك من البيت" ، شرع الكاهن يقرأ وخرج الثعبان من البيت بشكل أحدث قعقعة في المكان .

### Askola

\* \* \*

حدثنى أبى أن أولادًا كانوا يجلسون كل ليلة عند ليناكا Leenaka " العجوز الساحرة التى تسكن على الجانب الآخر من التل، أعدت العجوز قهوة وتقاضت ثمنها من الأولاد بعدها انشغلوا في لعب الورق .

وفى إحدى المرات وضع ولد من "كويانبا Kujanpää" خفية عند انصرافه قدر خنزير فى إناء القهوة ، عندما أعدت العجوز قهوة لنفسها لاحظت أن مذاقها لم يعد طيبًا كالعادة فقالت "من وضع لى قدرًا فى غلاية القهوة ، حتمًا سأعرفه الآن وأعاقبه بأن يظل طوال حياته مريض

الجسم وهذا ما حدث ، فقد بدأ الولد يعانى المرض وظل يعانى عشرين عامًا قبل أن يموت.. وفي فراش مرضه كان عالة لاعون له و يعيش على الصدقات. KoskitL

#### \* \* \*

كان لدينا دجاج كثير وكان البيض يختفى دائما من إحدى أعشاشها ، قالت والدتى إنها ستعمل السحر القديم لسارق البيض ، أخذت الوالدة مخلفات الدجاج وقذفتها بقوة فى التنور المشتعل حيث احترقت ، فى اليوم التالى بدأ الولد الشاب ابن الجيران يصيح كالدجاج فقالت أمه "إننى أعجب من صياح ابننا ؟ " ، قالت أمى" إن بيض دجاجنا هو الذى يصيح " .

#### **Pielisensuu**

#### \* \* \*

كان يقام حفل عرس فى سوميرون سلفانا Someron Sylvana وكان بالحفل رجل جوال رث الثياب ، طلب ذلك الرجل فتاة للرقص ، رفضت الفتاة وألقت القفاز فى وجهه ، لم يمض وقت حتى سمع صوت وقوقة طائر من تحت تنورة الفتاة ، ورغم ضم الفتاة لفخذيها معا بقوة فقد استمرت وقوقه الطائر وارتفعت وقوقته بينما تحاول الفتاة ضم تنورنها بإحكام دون جدوى ، أما الفتيات الأخريات فلم يرفضن الرقص مع ذلك المتشرد الجوال خوفا من أن يسحرهن أيضاً.

#### Somero

فى "سارى يارفى Saārijārv اذهب ابن الساحر "كورا Saārijārv الشراء قش لحصانه ، أعطى الولد لبائع القش سبعين ماركًا زيادة بطريق الخطأ ، وتبين خطأه بعد أن عاد المنزل فرجع البائع ليسترد ماله ولكن صاحب القش أنكر أنه تقاضى مالاً زائداً ، قال الولد " حقا هكذا : سأجعلك ترقص بسبعين ماركًا ، عندما جاءت الليلة الثالثة وجد الرجل وامرأته نفسيهما منساقين الرقص طوال الليل ، وتكرر ذلك فى كل ليلة .

جاء الشيطان للبيت فى هيئة آدمى وقال للرجل الذى كان وقتها يجز العشب "استرح أنت وسأقوم بالعمل بدلاً منك حتى تكون نشطا بالليل، لم يحصل الرجل على السلام فى بيته إلا بعد أن تصالح مع الولد ابن " كورا ورد له السبعين ماركا.

#### Toivakka

\* \* \*

بينما كان صاحب المزرعة سائرًا في الطريق العام وجد في مواجهته رجلاً عجوزًا معروفًا عنه أنه عراف ساحر ، تجاهله صاحب المزرعة ولم يأبه به وقال في نفسه ماذا يمكن أن يعمل له ذلك العجوز ولكنه عاد وفكر وماذا لو عمل له سحرًا يؤذيه أو يؤذي حيواناته ، وقرر أن يأخذ العجوز على عربته ويرضيه ، أوقف صاحب المزرعة حصانه وبما العجوز الركوب ، قال العجوز "لقد عملتها" واقترب من العربة وأضاف "لقد جعلت الدب يقتل كل خيواك بعد ثلاثة أيام ولكن إذا أردت أن تتقذ خيواك من الدب عليك أن تضعها جميعا في الإسطبل في اليوم الموعود وأن تقف طوال اليوم خلف باب الزريبة وفي يدك بلطة وعندما

يحضر الدب تعاجله بضربة قوية على رأسه فيموت ، فى اليوم المحدد جمع صاحب المزرعة خيوله كلها داخل الإسطبل ووقف وفى يده البلطة خلف الباب ، انقضى اليوم وقارب الغروب ولم يحضر الدب ، هم الرجل بإلقاء الفأس من يده وبخل الزريبة لتقديم علف المساء للخيول عندما رأى رأسا ضخما وعينين تبرقان خلف الشجيرات ، جاء الدب مندفعا نحو الإسطبل ، كان العجوز قد أوصى صاحب المزرعة أن يتحلى بالشجاعة حتى لو هجم عليه الدب وأن يضربه عندما يقترب منه ، هجم الدب على الرجل كالعاصفة فعاجله الرجل بضربة فأس على رأسه جعلته يهتز اهتزازا ، نشر الدب مخالبه وعاد تجاه الرجل فضربه مرة ثانية ، انتفض الدب واندفع مسعوراً قاصداً رأس الرجل وما إن ضربه للمرة الثالثة حتى ترنح الدب وسقط مستلقيا على ظهره وظل الرجل يضربه على رأسه على قدر ما أوتى من قوة ولما بلغ الضربة الحادية عشر خرجت روح الدب ومات، وهكذا أنقذ صاحب المزرعة خيوله ولم يعد خرجت روح الدب ومات، وهكذا أنقذ صاحب المزرعة خيوله ولم يعد

مرة ثانية كان ذلك العجوز نفسه يمشى على الطريق الرئيسى وجاوزه رجل يقود حصانًا ضخما سمينا ، جاء العجوز وتصدر طريق ذلك الرجل فصاح عليه ليفسح المكان ولكن العجوز ظل ساكنا ، غضب الرجل وقال "هيا بسرعة حتى أمر فإنى في عجلة من أمرى " وظل العجوز ساكنا كما كان ، أطلق الرجل عليه شتائم قائلا "مثل هذه الحيوانات يجب أن تستأصل من الوجود " ، قال العجوز" سوف لا أنسى لك هذه الشتائم حتى تنتهى اللعبة التى أعدها لك "، دخل الرجل بيته ، في الليلة نفسها قتل الدب كل أبقاره ، وفي الليلة التالية

قتل الذئب كل أغنامه ، وفى الليلة الثالثة عاد الدب وقتل كل الخيول فيما عدا حصانا واحدًا ، تذكر الرجل حينئذ ما قاله العجوز وذهب يبحث عنه وطلب منه إلغاء السحر وإبعاد الدب فوعد العجوز بأن يفعل ذلك واكنه قال "ما حدث يعطى درسا السادة بأن الآخرين لهم كيان مثلهم" وضع الرجل الحصان الوحيد فى الإسطبل وأغلق عليه الباب جيدًا ولكن الدب جاء وحطم الباب وقتل الحصان وأخذه بين ذراعيه وحمله ليخرج به من الباب ويعبر به النهر ، ولكنه ما أن توسط النهر حتى خذلته قوته وغاص فى الماء ومعه الحصان ومات ، عندئذ توقف الضرر عن إصابة الماشية التى لم يكن لديه شيء منها وكان على الرجل أن يشترى خيلا وبقرا جديدًا لأن الدب لم يترك له شيئا على الإطلاق

ومرة أخرى جاء العجوز العراف نفسه إلى قرية بها بيت فخم يسكنه أناس غاية فى السوء ، دخل الرجل البيت وطلب مكانا المبيت فلم يضيفوه ورغم ذلك جلس العجوز يستدفئ أمام النار فاحتد عليه صاحب البيت وقال غاضباً لم نشعل هذه النار للزائرين واكنها لحاجة أصحاب البيت ، أوقد لنفسك ناراً بعيداً خارج المنزل ، هؤلاء الجوالون ليسوا سوى لصوص وقطاع طرق . ذهب العراف وقال وهو يخرج من الباب "لتعلم أن اللص يحتاج أيضا للنار ، وما لا يأخذه اللص تأكله النار ". ذهب العراف إلى بيت مجاور فأعدت له صاحبة البيت مكانا للمبيت وأوقدت له ناراً للتدفئة ، وأعطته طعاما عند المساء وأبدت أسفها لم يسببه الفقر من ضيق في البيت بسبب الصقيع الذي يتلف الحقل كل عام، في الصباح قال العراف قبل مغادرته المنزل "لن يتلف الصقيع حقل

بيتك بعد الآن وسيتحول الصقيع إلى حقل البيت الآخر" وفعلاً لم يتلف الصقيم بعد ذلك حقل ذلك البيت، وفي غضون أيام جاء اللصوص وسرقوا البيت الفخم ، سرقوا الحبوب من المخزن ، وحملوا المواشى من باحة البيت ، ولم يتركوا سوى الخراب خلفهم ، بعد ذلك ضرب الصقيم حقل البيت الغنى حتى لم يبق لهم ثمرة واحدة ، وعندما شرع أصحاب البيت الفخم في حرق مساحة من الغابة لزراعتها اندفعت النار كالسهم وتطايرت فوق رءوس الناس الذين اضطروا للفرار بعيدًا حتى لا تسفعهم حرارة الحريق ، وبين الصراخ والولولة اندفعت النار وأحرقت كل حجرة من حجرات البيت الفخم وامتدت النار مسعورة لتأتى على الغابة رغم تجمع سكان البيت لإطفائها أو إيقافها وذهبت جهودهم أدراج الرياح، وأخيرًا ذهب شخص من القرية للعجوز العراف لكي يوقف النار ، جاء العراف وقال "في ذلك الكفاية للتدفئة ، كان لابد منها لتدفئة الزائرين " . بعد ذلك امتطى العراف حصانا ودار به عكس عقارب الساعة حول النار ثلاث دورات ، وفي الحال هدأت سرعة النيران وبدأ اللهب يخبو شيئا فشبيئًا ، وكان العراف يدخل في دائرة النار فلا تمسه بسبوء بل تنطفي؛ في المكان الذي يحل به ، بعد ذلك أبعد العراف الناس وقال لا داعي لأن يبقى في المكان أحد ،انطفأ الحريق الذي لم يشهد أحد مثله من قبل ، وأصبح البيت الغنى فقيرا حتى إن سكانه اضطروا للتسول ولجأ صاحب البيت إلى السرقة وواجه عقوبة الطرح على دولاب التعذيب.

Johja

# الكلب يقرض جثة الحصان

كان يسكن فى قريتى بيهايارفى بورسان ماكى عالم saanmäki أغلب الأحوال saanmäki جار لى يقوم بأعمال السحر ويسبب فى أغلب الأحوال أضرارًا لجيرانه ، وفى إحدى المرات عمل سحرًا مات بمفعوله ثلاثة من خيولنا المتازة ، عندما مات الحصان الثالث لم يتحمل عمى وذهب فى كل اتجاه يطلب عرافا ليفسر له أسباب موت الخيول ، نظر العراف فى قنينة النبيذ وقال ما يظهر أن جارك قد سحر الخيول حتى تموت جميعها ما لم تسرع بنفسك لفك ذلك السحر ، طلب عمى من العراف أن يعمل لجاره سحرًا يضعه فى محنة مرعبة تجعله يذهب إلى مقبرة الخيول وليوك جثثها بأسنانه مثل الوحش الضارى .

بينما كان عمى يتمشى فى أرض المقابر وجد جاره يقرض فى جثة حصانه الميت مثل الكلب أو مثل وحش كاسر أسنانه بارزة وفمه ملطخ بالدماء ، زمجر الجار عندما شاهد عمى أمامه ، قال له عمى "هو ذاك .. أنت الجار .. جعلت من خيولى الميتة طعامًا لك" ثم ركله بكعب حذائه الضخم ، عندئذ اعترف الجار بعمله السيئ وعزم بعد ذلك على عدم إيذاء أحد بسحره .

Pyhäjärvi

# شعب أرض الكنيسه وشعب أرض الجبانة حّت أمر الساحر

إبان ذروة الصراع جاء المناوشون إلى برج "بيتراسارى Pietrasaari بقصد الاستيلاء على جرس الكنيسة ، وبينما هم يعملون على فصله عن مكانه جاء رجل عجوز سيرا على الأقدام وشاهد الأعداء وهم يحاولون سرقة الناقوس فألقى ببلطته تحت قائمة الصليب وقال أفيقوا يا أولاد انهضوا .. إنهم يسرقون الناقوس" وفي الحال انشقت المقابر عن رجال أرض الجبانة بعضهم له نصف رأس وبعضهم دون رأس ، كانوا طوال القامة حتى إنهم نظروا إلى داخل البرج من خلال فتحاته وقالوا للصوص "ناقوسنا ناقوسنا" عندها تبخرت جراءة اللصوص على سرقة الناقوس ، فأعملوا فيه ضربًا ببلطاتهم بغية تحطيمه واكنه لم ينكسر، ولاتزال آثار هذه الضربات على جرس كنيسة أبروشية "بيتراساري"حتى اليوم .

Evijärvi

\* \* \*

نقل رجل من تكوسامو Kuusamo يدعى يولو Polo حمولة مقابل أجر إلى تكانًان لاهتى Kannnlahti وأمضى الليل عند أحد العرافين ، جاء في معرض حديثه مع صاحب البيت ذكر للأشباح

والأرواح التى لا تراها العين ، جادله "بولو" وقال إنه لا يعتقد فى وجود مثل هذه الكائنات التى لا يراها الإنسان ، قال العراف "لنذهب هناك على الطريق وساريك هذه الكائنات" ، هناك ساله العراف "هل يظهر شيء معين؟" ، أجاب الرجل "لا يظهر شيء " ناول العراف بولو كيسا مسحوراً وساله "هل لا يزال لا يظهر شيئا؟ "، وكان قد ظهر لـ "بولو" مباشرة على الطريق وعلى مدى البصر رجال عجائز ضنيلو الحجم وكانوا يتقدمون نحوه بعرض الطريق ، ومن الخلف جاء آخرون ومروا من جانبي بولو والعراف دون أن يمسهما أي واحد منهم ، سال العراف هل أخاف؟ " أجاب الرجل "لا أخاف مطلقًا ولكن خذ منى هذا الكيس" هل إن أعطى "بولو" الكيس العراف حتى اختفت الأرواح عن نظر

ولم يجادل بولو بعد ذلك وينكر وجود الأرواح التي لا يراها الإنسان.

#### Kuusamo

\* \* \*

أراد ساحر أن تذهب أرواح المقابر إلى أحد البيوت ولكن الأرواح كانت مندفعة حتى إنها أخطأت البيت المقصود وتوجهت إلى بيت آخر قريبًا من البيت الأول ، كانت ربة البيت منهمكة في غزل الصوف ، فشاهدت خلف المغزل جثثًا أدمية بدون روس وبدون أذرعة فأسرعت لاستدعاء ساحر آخر قام بإعادة الأرواح إلى مقابرها .

## Kauhajoki

# الساحر يطلب العون من الكنيسة أو الجبانة

كان رجل من "كارى يوكى Karijoki " لديه من القدرة التى يستطيع معها أن يُخْرج الأموات من قبورهم • وفى إحدى المرات ذهب كعادته إلى جبانة "كارى يوكى" ليستقى الأسرار • نهضت جميع الأموات على ندائه ولكن عندما أراد الخروج من الجبانة والعودة تبعته أرواح الموتى فى جمع كثيب متشح بالسواد •

سسمع الرجل الأرواح تقول بغضب شديد 'ألقوه على عنقه في الوحل' ، ولكن واحدا من السادة الأموات كان الرجل قد أهداه في حياته سمكًا قال "لا..ألقوه على جسر بوكلى Pääkeli وفي اللحظة نفسها وجد الرجل نفسه طائرًا في الجو من "كارى يوكى" ولمسافة ١٢ فرسخًا حتى وقع على جسر "بوكلى "مغشيًا عليه وقد كسرت ساقه أثناء سقوطه كان الرجل يقول دائمًا عندما يحكى عن محنته "أنقذني السمك" ولولاه كان حتمًا سيلقى حتفه ،

السبب فى أنهم ألقوه بذلك الشكل أنه نسى التعاويذ التى تجعل الأرواح تعود إلى قبورها بعد أن قض مضاجعهم وأخرجهم منها . Karijoki

حكى لى حدى أن ساحرًا بدعى تانتا Tantta جاء إليه وقال تعالى معى لترى كيف لا تفتح أبواب الكنيسة • أوضح الساحر لجدى وهما في طريقهما كيف سيتصرف هناك ، عليه أن يقفز من فوق عتبة الكنسبة إلى داخلها بقدمين مضمومتين، وعندما وصيلا عند باب الكنيسة نفخ الساحر في ثقب القفل فانفتح الباب ودلفا إلى الداخل قفزا من فوق العتبة وأقدامهما مضمومتين وانغلق الباب خلفهما بعنف ، تقدما إلى داخل الكنيسة ، عند المذبح ظهر شبح أسود ، تحادث الساحر مع ذلك الشبح، ولأن جدى لم يلتزم بالصمت كما أوصاه الساحر أثناء قدومهما فقد بدأت تتدفق من كل باب أشباح بيضاء في هيئات أدمية ، عندها أخذ الساحر بتلو تعاويذه كما بدأ يدور حول المكان بطوله وعرضه وأرصى الجد بألا ينطق بشيء ، عندها اختفت الأشباح وعادا بنفس الطريقة التي حضرا بها وعندما وصلا إلى أرض الجنَّانة سمعا صوبًّا غربيًا أتيًا من جهة الكنيسة • نظر جدى خلفه وهنا شاهد مرة أخرى الأشباح البيضاء فأعاد الساحر ما قام به قبل ذلك في الكنيسة واختفت الأشياح وكان الساحر قد منع الجدُّ من النظر خلفه،

## Karttula

\* \* \*

حدث مرة أن سرق لص من أحد البيوت أفضل حصان فى الإسطبل ولم يتوصل صاحب البيت إلى معرفة السارق رغم كل التقصى والبحث الذى قام به وعندما نفدت كل وسائله للوصول إلى السارق لجأ صاحب الإسطبل إلى العراف.

اعتبر الابن الأكبر العثور على الحصان قضيته وشغله الشاغل لأن الحصان المسروق كان أثيره المفضل ، بعد ما سمع العراف ما وقع قال "هل في البيت أحد يجرؤ على الذهاب معى في الليل إلى الجبانة؟" ، قال الولد الأكبر الذي بلغ مبلغ الرجال في قوته و مقدام جرىء بطبعه "حسنًا. إذا لم يتقدم أحد فإني مستعد الذهاب معك ولا أعتقد أن الأمر يحتاج الشجاعة " قال العراف " هذا شيء طيب ، لتذهب إلى الموقع الليله القادمة وستعرف السارق وتستعيد حصانك إلا إذا كان السارق قد باعه وأعيد بيعه ثلاث مرات ، أو تبدل على حيازته ثلاثة ملاك مختلفين ، وفي هذا الحالة لا أملك إلا أن أجعل السارق يقاسى طوال حياته . هذا إذا أردتم ذلك "،

وما إن حل الليل حتى غادرا معًا إلى أرض الكنيسة وطلب الساحر من الولد أن يقف على باب الكنيسة من الخارج قريبًا من الباب المطل على الجبانة ويرسم بعصاه على الأرض دائرة حوله ثم قال له قف هنا في مكانك حتى أعود إليك وأخذك ورغم أن كثيرا من الناس سيحضرون حولك ويأمرونك بترك المكان فيلا تستجب لهم ولاتجب على أي سوال يوجهونه لك ولا تمد يدك إليهم إذا مدوا أيديهم لك ، سيأتون أيضًا إليك على هيأتي وبنفس شكلي فيائزم الصيمت وعدم الحركة حتى أتى أنا وأخذك خارج الدائرة بعد ذلك طاف الساحر حول الكنيسة عكس عقارب الساعة ثلاث مرات وكان في كل دورة ينفخ في قفل باب الكنيسة وما إن نفخ المرة الثالثة في القفل حتى انفتح الباب بعنف حتى إن



طلب الساحر من الولد أن يرسم بعصاه على الأرض دائرة حوله ثم قال له "قف هنا حتى أعود وآخذك .

بقى الولد فى الخارج ودخل الساحر الكنيسة ليصل إلى معرفة السارق ، وما إن دخل الساحر الكنيسة حتى تجمع الكثير من الرجال والنساء حول الولد وقدموا له التحية بأدب وتواضع ومدوا أيديهم إليه قائلين "ها أنت قد جئت إلى هنا ، تعالى معنا الآن نُريك أرض الكنيسة الجميلة، وستعود بأشياء رائعة " ، الم يستمع الولد لكلامهم وظل فى مكانه دون أن ينطق بشىء .

حاولوا بعد ذلك أن يدخلوا فى الدائرة التى رسمها حوله ولكنهم لم يستطيعوا رغم محاولاتهم اقتحامها، فقد وقف حائط القلعة القديمة المكسو بالفطر والطحالب فى وجوههم وأبقاهم خارج الدائرة ، جاء بعد ذلك كائن على شكل وهيئة العراف وأمره أن يخرج من الدائرة

ولكنه ظل في مكانه ولم يتحرك ، وأخيرًا جاء العراف نفسه وتوجه فورًا إلى داخل الدائرة واصطحب الولد خارجها .

انغلقت أبواب الكنيسة فور خروج العراف والولد منها، قفزا بقوة بقدمين مضمومتين حتى إن الأرض ترشرشت بالماء تحت أقدامهما • قال العراف وهما في طريق عودتهما إلى البيت إن الحصان سيعود لأنه لايزال موجودا عند السارق ولم يقم بعد ببيعه • ثم سأل العرّاف الولد "هل ترغب في أن يحضر السارق إلى باب الكنيسة وقت خروج المصلين أم تفضل أن تصيبه بعقاب" • قال الولد "لا أحب أن أجلب عليه العار وأضعه في موضع مشين • ليحضر الحصان ليلاً إلى الإسطبل من حيث أخذه ولا أريد أن يصيبه أذى ويكفى أننى استرجعت حصانى المفضل" •

وفى الليل عندما ذهبوا لتقديم علف المساء جاء اللص مسرعًا وهو يلهث ومعه الحصان ووضعه فى الإسطبل ، كان اللص ابنًا من بيت فى القرية المجاورة .

## Lohja

\* \* \*

اعتاد "باسون توبى Päsöïn Tuppi" الاستعانة بأرواح من أرض كنيسة "الأفودى Alavudi"؛ عندما مرض صاحب البيت الذى يدعى "هاوروس Hauruus" ذهب "توبى" لعلاجه ولكنه لم يجد وسيلة لشفائه سوى الاستعانة بأرواح الكنيسة ، طاف "توبى" حول الكنيسة وبنفخة واحدة انفتح بابها ليدخلا معًا: المريض والمعالج الذى أوضح للمريض أنه يجب عليه القفز من فوق العتبة بعقبين مضمومين وإلا انحبس بين ضلفتى الباب الذى انغلق فى الحال، بعد أن دخلا الكنيسة كان على المنبح شعلة واثنين من الكهنة ومعهما كأس القربان المقدس ، تقدما منهما وأخذ "توبى" جرعة من يد الكاهن ثم اتجه كلاهما للخارج بعد أن تناولا جرعة الشراب ، انفتحت الأبواب وكان عليهما أن يخرجا من الكنيسة بنفس الطريقة التى دخلا بها ، بعد أن خرجا إلى حديقة الكنيسة شاهدا كائنات كمثل سحابة سوداء بعضهم له وجه مكسو الفطر ، سألهم "توبى" تعرفون شيئًا عن مرض هاوروس؟" واحد منهم بالفطر ، سألهم "توبى" تعرفون شيئًا عن مرض هاوروس؟" واحد منهم اللهشيئا وأخر قال شيئا أخر، لقد شفى هاوروس فور مغادرتهما المكان،

**Virrat** 

اعتاد خادم البيت أن يسخر من الخادمة ويتحدث معها بألفاظ لاذعة وكان الخدم الآخرون يضحكون بينما كانت الخادمة تضمر الانتقام منه ، وفي إحدى المرات بعد أن اغتسل الخادم في حمام السونا وجاء يطلب الشراب فأعطته الشراب الذي اعتاد تناوله بعد الانتهاء من الحمام وبعد تناوله الشراب أحس أنه مخلوط بشيء ، وفي نفس الوقت شعر ببرودة شديدة في جسمه ، حاول الخادم أن يدفئ نفسه في السونا ولكن دون جدوى ، ذهب إلى الطبيب الذي لم يستطع عمل شيء له ولم يفهم سبب تلك العلة ، كما أن الخادمة لم تفصح عن الشيء الذي خلطت به الشراب.

بعد مرور سنتين من تناول الخادم لذلك المشروب ذهب وهو لايزال في محنته إلى ساحر مشهود له بالكفاءة لكى يستعيد له صحته ، حكى الخادم الساحر أساس المحنة وكل ما يمكن الساحر من فهم الموضوع ، قال الساحر "لقد وضعت لك الخادمة في ذلك الشراب ترابًا من جثة ميت ، يجب أن تذهب معى الليلة القادمة إلى الكنيسة وفي الليل ذهبا سويًا إلى الكنيسة وشرح له الساحر ما يجب عليه عمله ، فلا يتردد أو يخاف مطلقا وأن يتبع الساحر في كل ما يفعله ، وأن يقفز مع الساحر فوق عتبة الباب بقدمين مضمومين ، عندما وصلا إلى باب الكنيسة قرأ الساحر بعض الكلام الغريب وعندها انفتحت أبواب الكنيسة وقفز الساحر وكذلك الخادم من فوق عتبة الباب ، قاد الساحر الخادم عبر الساحر الخادم عبر متصالب ورفع يده اليمني على المقعد وقال للخادم "ضع يدك كذلك ممر متصالب ورفع يده اليمني على المقعد وقال للخادم "ضع يدك كذلك مستموت" ، بعد أن قال الساحر تلك الكلمات ذهب إلى المذبح وانشغل منتاك في ذلك الوقت شاهد الضادم أشكالاً من الناس الذين ماتوا

وأودعوا في قبور حول الكنيسة ، كانوا جميعًا في الملابس البيضاء التي كانوا فيها عند إنزالهم إلى قبورهم ، كان من بينهم كثير من الخدم الذين يعرفهم وقد مدوا أيديهم إليه لتحيته وكان الخادم يود مصافحتهم ولكنه تذكر تحذير الساحر عندما قال له "إذا حركت يدك ستلقى حتفك لم يمس الخادم واحدًا من تلك الأرواح وإن امتدت إليه أنرعتهم من كل ناحية ، وكان أسوأ ما شاهده أطفال كانوا يمشون تحت ذراعه (الأيسر) المدود إلى جانبه وكانت تيجان الأطفال تحدث حفيفًا عند لمسها لكمه،

أخيرًا عاد الساحر وقال إنه لم يتمكن من معرفة العلاج في تلك الكنيسة وعليهما أن يذهبا إلى الكنيسة التي عمد فيها الخادم ، وأخذا طريقهما في مختلف الأجواء إلى مسافة سبعة فراسخ إلى ذلك المكان ، وهناك قاما بنفس ما قاما به في الكنيسة الأولى ، وشاهد الخادم عددًا أكثر من معارفه يمدون إليه أيديهم ومن بينهم كثيرون كانوا زملاء له في المدرسة الدينية ، وقد جاهد الخادم أيما جهاد حتى لا تمتد إليهم يده ليصافحهم ، لقد انتابه الخوف أول الأمر من أن يتعذر العلاج أيضاً في ذلك المكان ولكنهم ربما حدوا له الكنيسة التي دفن في أرضها والديه، لم يقدر أن يمنع نفسه من مصافحة يد والده ووالدته التي امتدت إليه رغم علمه بعاقبة ذلك ،

بعد ذلك عاد الساحر وفي يده كأس القربان وأعطاه للخادم ، وما إن أخذ منه رشفة حتى شعر بالدم الدافئ يسرى في أوصال جسده٠

## Lokalahti

كانت كميه كبيرة من النفائس المخبأة في الكنيسة هدفًا لجشع اللصوص ولكن أقفال أبواب الكنيسة كانت من ذلك النوع الذي لا يمكن كسره ولا يفتح بمفاتيح مصطنعة ، عرف أحد اللصوص ، وكان أيضًا ساحرًا أن الكنيسة يسكنها شبح في هيئة وشكل بنت صغيرة ، فقرر أن يستخدم ذلك الشبح في مساعدته ، خرج في منتصف الليل قاصدًا الكنيسة وحث ساكنها على فتح أبوابها، سمع صوت خطوات قصيرة مثل خطوات طفل داخل الكنيسة وجاء صوت طفل من خلف الباب أنا صغيرة ولا تستطيع يدى أن تصل إلى القفل ، قال اللص آحضري سلمًا "، أحضرت البنت الشبح السلم النقالي الذي يستخدم في إشعال الشموع ووضعته خلف الباب ، فتحت البنت الأبواب وبخل اللص الكنيسة قفزًا من فوق العتبة بقدمين مضمومتين معًا حتى لا ينحبس بين الكنيسة قفزًا من فوق العتبة بقدمين مضمومتين معًا حتى لا ينحبس بين ضلفتي الباب وما إن دخل حتى انغلق الباب محدثًا دويًا مثل دوى الرعد ، اتبع اللص نفس الطريقة التي دخل بها عند خروجه من الكنيسة حتى ينجو بحياته ، وبمساعدة الشبح وترحيبه حمل اللص نفائس

Jalasjärvi

# التعاويذ الثلاث عُمى من الساحر ومن الشيطان

ذات مرة سرق اللصوص حصانًا رائعًا من صاحبه ، بحث عنه الرجل في كل مكان ولم يعشر له على أثر ، كان في ذلك الوقت يعيش ساحر قدير يدعى "سانتلا Santala "وذهب إليه صاحب الصصان ليساله ، طلب الساحر من الرجل أن يبقى في ضيافته وفي الصباح سوف يعرف أين يروجد المصان ، رقد الرجل في مجرة خلفية ولما لم يواته النعاس بدأ الرجل يتقحص الحجرة فوجد فيها عظامًا أدمية وخاصة جماجم بشرية كثيرة ، انتاب الرجل خوف شديد وترك الحجرة إلى مخزن قش قريب ورقد هناك ، قرأ التعاويذ لحماية نفسه ، وفي منتصف الليل جاء "سانتلا" إلى مكان قريب من نفس المخزن الذي رقد فيه الرجل ووقف على صخرة كبيرة وصرخ بأعلى صوته قائلاً 'أخبرنى حالا أيها الشيطان الطيب ، أين يوجد حصان الرجل ؟" ، أجاب الشيطان فجأة: لست مستعدًا الأن ، يجب أن أكون بعد بضعة بقائق في 'تامـــبــري Tampere 'حيث تقع جريمة قتل ، توسل الساحر للشيطان قائلاً "قل أيها الشيطان الطيب" قال الشيطان "تذهبون من أجل ذلك الصصبان صبياح الغد الساعة السادسة إلى إسطيل أنين كايسن Anninkaisen وهناك ستجدون الحصان مع أن صاحب

الحصان قد سمع كلامى بنفسه لأنه ينام هنا فى المخزن المجاور"، صاح الساحر "لتقتل ذلك الرجل"، تمتم الشيطان معارضًا "لا يمكن لأنه حصن نفسه بالأقفال الثلاثة".

# Mouhijärvi

#### \* \* \*

سرق اللصوص المال من المزارع "رانتلا Rantala" فتوجه إلى عرافة في الشمال لذلك الغرض ، قالت له العرافة العجوز لا تستطيع أن تعرف شيئًا عن السارق في ذلك اليوم وطلبت من "رانتلا" أن يذهب لقضاء الليل في بيت مجاور ويعود إليها من جديد في اليوم التالي ، لم يذهب المزارع إلى أي مكان للمبيت وفي وقت متأخر من الليل تسلل إلى مخزن القش الخاص بالعرّافة لقضاء الليل بعد أن حصن نفسه بقراءة الصلوات ، وعلى أية حال لم يغمض له جفن طوال الليل .

فى منتصف الليل جاءت المرأة العجوز إلى الفناء وأطلقت صفيرًا وبدت كأنها تنتظر شيئًا ، بعد وقت قصير أطلقت صفيرًا مرة ثانية ومرة أخرى انتظرت وما إن أطلقت صفيرًا للمرة الثالثة حتى جاء رجل عدوًا نحوها ، كانت العجوز غاضبة وعاتبت الرجل وسائته عن سبب تقاعسه عن الحضور رغم استدعائها له عدّة مرات ، أجاب الرجل أنه كان لديه مهام كثيرة ، إحدى الفتيات قتلت طفلاً وكان عليه أن يكون هناك لتقديم المساعدة ، قالت له العرافة "أريد أن أعرف أين توجد أموال ذلك الرجل ومن الذي أخذها؟ سيأتي الرجل في الغد لأخبره عن مصير أمواله".

أوضع الرجل بكل دقة مخبأ المال والعلامة الميزة السارق وأضاف لن يحتاج ذلك الرجل أن يأتى إليك لأنه سمع كل ما نقوله ، قالت العرافة بغضب شديد 'إذن يجب أن تعاقبه مادام قد بقى قريبًا أثناء الليل أجاب الرجل لا نستطيع عمل شيء لأنه محصن بالأقفال الثلاثة."

قال "رانتلا" إنه لم يلجأ إلى تلك العرافة بعد ذلك رغم كل ما سرق منه، المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة الم

\* \* \*

منذ وقت بعيد اختفى حصان يملكه رجل يدعى 'بومالا فتوجه إلى ساحر فى كاريالا Karjala اليستعلم منه عن مكان الحصان ، بعد أن حط رحاله عند الساحر قص عليه موضوعه ، طلب منه الساحر أن يمضى الليل فى البيت وتركه وخرج ولكن الرجل لم يبق فى البيت ولكنه ذهب يتعقب الساحر فى الخارج ، ذهب الساحر إلى الغابة وقرر الرجل أن يذهب فى إثره وسار خلفه بمسافة كبيرة حتى لا يلحظه الساحر ، وبخل الساحر بعيداً فى قلب الغابة وتبعه الرجل ، أخيراً صعد الساحر على صخرة عالية ، لم يتسلق الرجل الصخرة وأوى أخيراً صعد الساحر على صخرة عالية ، لم يتسلق الرجل الصخرة وأوى الثلاثة ، وقبل أن يدخل فى القش بعد أن حصن نفسه بالتعاويذ الثلاثة ، وقبل أن يدخل فى النوم سمع الساحر يصيح قائلاً 'قل أين يوجد حصان ذلك الرجل الذى جاننى يسأل عنه؟" وسمع الإجابة" هناك فى مخزن القش يرقد الرجل نفسه" ، قال الساحر "لقد حضر إلى هنا اذهب ودق عنقه" ، قال الصوت "لا أقدر لأنه محصن بالتعاويذ الثلاثة " .

Juva

# القزم الجبار يطير في الهواء والخادم في إثره

كانت صاحبة البيت ساحرة وكانت تذهب باستمرار أثناء فترة الصوم الكبير إلى حظائر خراف بيوت جيرانها وتجز أصوافها ، كانت تجز صوف الرأس على شكل تاج وتجعل صوف الذيل على شكل خصلة جميلة ولم يكن جز الصوف بذلك الشكل مألوفًا في تلك الأيام ، شرع أحد الرجال في توظيف حارس حتى يرى ذلك الشخص الذي يجز صوف الخراف ، وفي إحدى الليالي سمعوا جلبة صادرة من حظيرة الخراف فذهبوا ليستطلعوا الأمر ، كانت الجارة صاحبة البيت الساحرة مناك وقد شكلت نفسها على هيئة خروف وبقى قدماها الأماميتان ولكل منها خمسة أصابع والقدمان الخلفيتان وبكل منها خمسة أظافر ، لذلك اكتشفوا أمرها وقطعوا أصابع ذلك الخروف العجيب ، عند ذلك اختفى الضروف أو اختفت الساحرة وبقيت الجارة طوال حياتها مقطوعة الأصابع وافتضح أمرها .

وكان يتوفر عند تلك الساحرة كميات كبيرة من الأطعمة والبضائع الأخرى، وفى إحدى المرات عزم أحد الخدم على أن يستوضع أمرها ويعرف مصدر كل ذلك، كان أهل البيت يذهبون كل مساء سبت معًا إلى حمام السونا وكانت تظل ربة البيت بمفردها تعد طعام الثريد، تسلل

الخادم سراً واختباً تحت السرير وقت غياب أهل البيت في حمام السونا وكانت السيدة منهمكة في إعداد الثريد ، وما إن انتهت من عملها حتى أطلقت ثلاث صبيحات متعاقبة قائلة "اظهر وبان..الثريد استوى عليك الأمان" وعندما لم يحدث شيء قالت العجوز "هل يوجد أنسى هنا حتى لا تأتى؟" وصاحت ثلاث صبيحات أخرى قائلة نفس الكلام ، عندها دخل شبح ضخم ، جسمه مغطى بشعر أسود كثيف شائك وأطال النظر تحت السرير وذهب وخلط زبدًا بالثريد وانصرف بعد أن التفت إلى أسفل السرير مما جعل السيدة تتجه إلى السرير وتنظر أسفله علها تكتشف وجود شخص هناك ، خبأ الخادم نفسه بشكل جعل السيدة لا تراه وهي في عجلة من أمرها، ولما خشى الخادم من أن يصيبه الشبح الأسود صفحت عنه السيدة بشرط ألا يخبر أحدًا أيًا كان بما حدث وقد التزم صفحت عنه السيدة بشرط ألا يخبر أحدًا أيًا كان بما حدث وقد التزم الخادم بالصمت طوال الوقت الذي عمل فيه في البيت .

كانت السيدة نادرًا ما تذهب الكنيسة وعند ذهابها كانت تنصرف قبل أداء الصلاة حتى لا تفقد قدراتها السحرية ، كما كانت معتادة على القيام بالخدع السحرية أثناء الوقت المحدد الكنيسة وتذهب خلاله إلى أماكن بعيدة •

وذات مرة قالت إنها ستذهب إلى كنيسة بعيدة جدًا يشق على الحصان الذهاب إليها وإنها ستستخدم طريقة أخرى ، ولكن كيف تفعل ذلك ؟..هذا ما قرر أحد الخدم معرفته وتسلل خُفية واختبأ تحت السرير وقت ذهاب الجميع إلى الكنيسة ، أخذت السيدة حزمة من

الأخشاب ودهنتها بدهن معين وجلست فوقها وقالت "خذينى إلى الكنيسة الحادية عشر وبعدها عودى للعاشرة" وفى الحال ارتفعت حزمة الخشب وعليها السيدة وارتفعت فى الهواء، فى اليوم التالى حاول الخادم القيام بنفس الخدعة السحرية ودهن خشبًا بنفس الدهان الذى استخدمته السيدة وجلس عليه وبدأ يتكلم، كانت الحزمة قد بدأت تتحرك وهو يتكلم فقال بغباء "خذينى إلى أعلى الكنيسة الحادية عشر وإلى كل كنيسة"، لم يأخذ الخادم معه الدهان فلم يستطع أن يعود بنفس الطريقة التى ذهب بها، كان عليه أن يعود سيرًا على الأقدام حاملًا معه حزمة الخشب ولما عاد أخيرًا إلى البيت كانت رأسه وقدميه فى أسوأ حالة من الألم والإرهاق ،

#### Raisio

\* \* \*

اعتادت سيدة كبيرة أن تباشر أعمالها السحرية في فترة الصوم، وفي الوقت الذي ينشغلون فيه بحمام السونا كانت هي تقبع في البيت •

فى إحدى المرات راقبها أحد الخدم ليعرف المكان الذى تذهب إليه وعندما ذهب الجميع لحمام السونا ظل هو فى البيت واختبأ فى أحد أركانه ، بعد وقت جات السيدة إلى غرفة المعيشة ولم يجل بخاطرها وجود أحد فى المكان ، أخذت السيدة قنينة من تحت وسادة سرير وشربت جرعة منها وقالت الفوق وللخارج ولا فى ركن ولا عتبة

وفي الحال طارت السيدة حتى الفناء ، وكذلك فعل الخادم فقد أخذ نفس التناينة وكان من المفروض أن يقول نفس الكلام الذي قالته السيدة ولكنه قال دون أن ينتبه "لفوق ولأسفل للركن والعتبة" وفي الحال بدأ الخادم يتخبط بين السقف والأرض وبين ركن وأخر وأخيرا هبط على الأرض ، فأعاد التجرية وباتنباه وقال مثلما قالت السيدة تماما وطار إلى الفناء ومنها ذهب إلى طاحونة مليئة بالشياطين الذين أعطوا السيدة من كل شيء ، بعد أن بقى الخادم مدة قليلة سنَّله شيطان "هل تريد حصانًا تركبه عند عودتك أم ترغب في العودة سيرًا على الأقدام ؟ - قال الخادم "كيف لا ..أريد حصانًا" •أعطوه حصانًا مهيبًا أسود اللون وقالوا له "عندما تصل إلى بيتك أدخل الحصان إلى الإسطيل واكن لا تقيده أو تربطه "، غادر الخادم ممتطيًا صهوة الجواد سعيدًا ، ومع أنه لم يحصل على شيء فقد كان ذلك الحصان أعظم كسب له ، بعد أن وصل إلى البيت وضع الصصان في الإسطبل وربطه جيدًا رغم أن الشيطان منعه من ذلك ، كما أنه أيضًا ركب حدوة في كل قدم من أقدام الحصان.

ذهب فى الصباح ليستمتع برؤية حصانه فوجد سيدة البيت مقيدة ومربوطة فى نفس المكان الذى وضع فيه الحصان وكانت حدوات الحصان قد انتقلت إلى يدى وقدمى السيدة ، فك الخادم قيد السيدة التى آلت على نفسها ألا تتعاطى الأعمال السحرية مرة أخرى •

Kauvatsa

كانت زوجة أحد الكهنة تذهب دائما في ليالي المرافع(١١) إلى خراف الناس وتجز أصوافها ، كان زوجها الكاهن بالحظ اختفاء زوجته في تلك الليالي ولكنه لم يكن يعرف أين تذهب ، لاحظ ذلك أيضًا أحد الخدم كما لاحظ أن الزوجة تدهن نفسها بدهان معين وتذهب إلى مدخل البيت وتصبح قائلة "فوق وتحت بدون قيد في أي مكان" ، دهن الخادم نفسه بنفس الدهان وصياح "فوق وتحت وخذني لكل ركن ولكل عتبة وعندها تخبط الخادم في المدخل حتى سالت دمائه وانسلخ جلده ، بعدها ذهب الخادم في إثر السيدة حتى وجد نفسه في طاحونة يجتمع فيها السحرة عندما شاهدت السيدة الخادم في الطاحونة قالت "كيف جئت إلى هنا" أحاب الخادم 'كما جات الزوجة" ، قالت زوجة الكاهن 'ولكن كيف ستعود من هنا للبيت؟ على كل سأحُول نفسي إلى حصان وأحملك على ظهرى حتى أصل بك أمام مدخل بيت الكاهن وهناك تضرب ظهرى بالسوط قبل أن تدخل إلى الكاهن" ، وفعلاً حوَّات الزوجة نفسها إلى حصان ولكن الخادم بدلاً من أن يضرب ظهرها بالسوط تركها وذهب ليخبر الكاهن ، قال الزوج "أي نوع من الخيل ذلك الحصان سأذهب لأراه ، عندما خرج ليرى الصمان أراد الخادم أن يضرب ظهره بالسبوط حتى تعود الزوجة مرة أخرى ولكن الكاهن أخذ الحصان وقال "لن تستطيعي أن تأوى إلى حجرتي قبل أن ينبت ويعلو الشوك من شق

<sup>(</sup>١) أيام المرافع: الأيام الثلاثة السابقة لأربعاء الرماد ، في المسيحية: أيام الإحلال من الفطايا أو أيام الأعتراف

الأرض ، بعد ذلك حدث أن أقسم الكاهن ألا يعطى لأى امرأة متسولة مكانًا للمبيت في بيت الكهنة، ومرت قرابة عشر سنوات عندما جات امرأة عجوز متسولة لبيت الكهنة تطلب مكانًا للمبيت فقال لها الخادم "اذهبى واقضى ليلتك خلف ذلك الصائط حتى لا يراك الكاهن ، وفي الصباح لاحظ الكاهن أن الأشواك نبتت عالية من شق الأرض فسأل المسباح لاحظ الكاهن أن الأشواك نبتت عالية من شق الأرض فسأل هل سمحتم لامرأة أن تمضى الليل هنا ، كان الخادم مضطرًا للاعتراف بأن امرأة أمضت الليل خلف الحائط ، عندها تحولت زوجة الكاهن إلى طبيعتها فاصطحبها إلى مسكنه .

Por

# الأقزام الخرافية ليلاً فى الطاحونة والخادم يسترق السمع

كان النور يغمر طاحونة أحد البيوت بشكل دائم ليلة الجمعة العظيمة (۱)، وكان بالبيت خادم جسور قرر أن يذهب إلى تلك الطاحونة في ليلة الجمعة العظيمة الثالثة، أخذ معه عتلة حديدية وذهب إلى برج الطاحونة ، جات امرأة عجوز في الليل إلى الطاحونة وتحت إبطها صرة كبيرة من الصوف وبعدها بقليل جاءت امرأة ثانية وشيئًا فشيئًا امتلأت الطاحونة بالنساء العجائز وكل واحدة تحمل تحت إبطها صرة من خيوط الصوف وكانت كل واحدة تقول للأخريات: "هل جاء العجوز أسماتوس برج الطاحونة ، أخيرًا جاء العجوز أسماتوس برج الطاحونة وفي يده ميزان ووضع شفته السفلي على باب الطاحونة وشيئة العليا على حافة الباب من أعلى وقال "انتبهوا .. رائحة دم أنسى" عندها قفز الضادم من برج الطاحونة وأخذ العتلة ودفع أسماتوس عندها قفز الضادم من برج الطاحونة وأخذ العتلة ودفع أسماتوس

<sup>(</sup>١) جمعة الآلام .

العجوز على شدقه ثم دفع النسوة حتى تركن جميعًا الطاحونة والم يعدن إليها بعد ذلك ·

### Hämeenkyrö

#### \* \* \*

كان صاحب طاحونة قديمة يقوم بتشغيلها بمفرده ليلة عيد الفصح وفى منتصف الليل بدأ يفد إلى الطاحونة سحرة وأقزام خرافية فى هيئات آدمية .

ولكن البعض منهم كان لإحدى رجليه حافر، وكانت امرأة واحدة تبدو وكأنها العقل المدبر، الكل يحيونها قائلين "هبرلتى" وترد هى بقولها "كوبيتيرا"، كانت تأخذ وتزن كل الصوف والشعر وكل من معه شيئًا يجرى وزنه، وبعد الانتهاء من وزن الصوف أخذ كل واحد غصنًا وجلس عليه وطار به فى الهواء٠

### **Ikaalinen**

#### \* \* \*

فى قديم الزمان كانت توجد طاحونتين عند شالل "تيكالا Tekkala" واحدة ناحية نهر "أوفايست Auvaiste" والثانية ناحية "تيكالا"، وكان يقال إن الشيطان ومعه السحرة يقومون بوزن الصوف فى الليلة التالية لعيد الفصح فى طاحونة "تيكالا"، كان فى بيت "بينوماكىPinomäk" تخادم متهور بعض الشىء صمم على أن يستطلع ما يجرى هناك، قرر أن ينزل إلى قمع الطاحونة ويعمل ثقبًا

بمثقاب بمكَّنه من رؤية ما بجري داخلها ، كان قمع الطاحونة الذي تنساب منه الحبوب إلى عين الرحى فارغًا عندما نزل إليه الخادم الذي أجلس نفسه فيه وانتظر ما سيحدث ، عندما حل منتصف الليل بدأ يفد إلى الطاحونة نسوة عجائز يتشاجرن بسبب تعدّى بعضهن على مناطق بعض في جمع الصوف ، وفي وسط تلك الشحناء جاء شيطان محدثًا ضجة عالية حتى إن الطاحونة ارتجت ، "الزموا السكوت" ، كان الشيطان يحمل ميزانا معدنيا ضخما في يده وجلد ثور كبير تحت إبطه بسط جلد الثور على الأرض ووضعت النسوة العجائز الصوف على جلد الثور وبدأ الشيطان يزن ، انحشر الخادم في قمع الطاحونة بدرجة خطيرة ، فكر في أن يصلح من وضعه دون أن يشعر به أحد ولكن عندما حاول ذلك انكسر الرافد الصامل للقمع ووقع مع القمع على الأرض، عندها أسرع الشيطان والعجائز مذعورين خائفين للخارج ، زحف الخادم وخرج من القمع وقال في نفسه "الأن.. أخذ جلد الثور الفخم وهذا الكوم الكبير من الصوف" ، ولكنه وجد على الأرض قطعًا صغيرة بالية من الجلد ونتفًا مهتربّة من الشعر ٠

#### **Paattinen**

# الأقزام ليلة العيد في حظيرة البقر

اعتاد ساحر أن يذهب إلى حظيرة الأبقار ليلة ثلاثاء المرافع ويسحر البقر، فتظل طوال العام في حالة سيئة لاتدر لبنًا ولا تصلح للحلب بأي شكل من الأشكال، انرعج صاحب البقر وقرر أن يعرف ما يعمله الساحر للبقر وأن يقبض عليه ويقيده، ذهب الرجل في الليلة السابقة إلى داخل الحظيرة وأغلق بابها بالمزلاج من الداخل حتى لا يستطيع الساحر أن يدخل ولكي يضطر للدخول من النافذة، وحتى يتمكن من الإمساك به بسهولة فقد وضع قشا ورقد فوقه تحت النافذة ،

بعد أن أمضى قليلاً من الوقت فى الحظيرة جاء الساحر وحاول الدخول من الباب ولكنه لم يتمكن من ذلك ، وتحول الساحر إلى النافذة ووجه خلالها فوهة مخمضة إلى داخل الحظيرة وظل يدفعها للأمام ويسحبها للخلف فى فجوة النافذة وقال الزبدلى ، والماء لك · أمسك صاحب البقر الراقد تحت النافذة من الداخل بطرف المخمضة بقوة وجذبها للأمام والخلف مع الساحر وقال الزبدلى ، والماء لك ، عندما سمع الساحر صوت الرجل أصابه ذعر شديد ولاذ بالفرار ولم يعد ذلك مطلقًا إلى تلك الحظيرة ،

بدأ البقر يدر اللبن مدرارًا ، وعندما كان يخض فى المخمضة كان يحتاج فقط إلى دفعتين حتى تمتلئ القربة بالزبد ، لقد أبطل صاحب البقر سحر الساحر عندما قال له "الزبد لى ، والماء لك" •

#### Kauvatsa

\* \* \*

كان في القرية بيت كبير له حظيرة بها كثير من البقر والغنم والخيل ، وكان قرم خرافي يغشى ذلك البيت في كل ليلة ويأخذ شعر البقر وذيوله وكذلك أعراف الخيل وصوف الغنم ، انزعج الرجال كثيراً من ذلك الفعل ودبروا طريقة للإيقاع بذلك القزم، ربطوا حبلاً بباب الحظيرة ومدو متى الحجرة التى ينامون فيها وثبتوا جرساً في نهايته حتى إذا ما جاء القزم وفتح باب الحظيرة اهتز الجرس وأيقظهم ، عندما حل الليل عاد القزم للحظيرة ودق الجرس واستيقظ الرجال ووضعوا ملابسهم على عجل وخرجوا للحظيرة ووجدوا القزم منهمكا في عمله فساله الرجال: "ماذ تفعل هنا في الليل؟" لم يجبهم القزم بشيء ، فأمسك الرجال به بإحكام وحملوه للخارج ، وكان يوجد بدر كبير قريب من الحظيرة فغمر الرجال ذلك القزم في مائه إحدى عشرة مرة حتى وعد القزم أنه أن يعود مرة أخرى أبداً للقرية كلها ، ومنذ ذلك الحدث لم يشاهد قرم في تلك القرية .

#### Hämeenkrä

# القزم يأخذ مذراة (١)

كانت تجرى فى حظيرة أحد البيوت أعمال السحر ، لذلك قرروا مراقبة زائر الحظيرة وتعهد أحد الخدم بالقيام بتلك المهمة ، وفى منتصف الليل شاهد امرأة تدخل الحظيرة فأيقظ الخادم كل رفاقه وقاموا إلى الحظيرة لمشاهدة المرأة ولكنهم لم يجدوا سوى نثارات من الأوراق والأغصان الميتة ، قذف الخادم تلك النفايات بعيدا وعاد إلى البيت ، وفى الليلة التالية ذهب للحظيرة فشاهد بها شوكة ذات شعبتين ، قال الخادم فى نفسه "هذه ليست لنا " فألقاها بعيدا وأخذ نثار الأوراق والأغصان الميتة ووضعها على الشوكة فبدأت الشوكة تتحرك واختفت فى الجو ، وفى اليوم التالى سمع أن صاحبة البيت المجاور قد التوت إحدى ساقيها وإن كانت لم تبح لأحد بذلك ،

Tyrvää

\* \* \*

ذهبت امرأة عجوز ذات ليلة إلى حظيرة أحد البيوت فى ليلة الجمعة العظيمة تباشر أعمال السحر ، وتصادف أن يكون صاحب البيت خارجًا

(١) مذراة : شوكة يذرى بها القمح أو الحبوب ،

وشاهد المرأة وهي تدخل حظيرته ، أخذ الرجل بلطة وذهب في إثرها ، لم يلحظ الرجل شيئا ذا بال بادئ الأمر ولكنه وجد في الركن عند مدخل الباب شوكة جديدة لا تخصه ، توجس صاحب الحظيرة شرًا من تلك الشوكة وضرب إحدى شعبتيها بالبلطة ففصلها ثم عاد إلى بيته ، في الصباح سمع في القرية أن سيدة "هاكير Hakkira" قد فقدت إحدى ساقيها .

#### Askola

\* \* \*

ذات مرة لاحظ سكان البيت في ليلة عيد الفصح أن قرمًا يتسلل داخل حظيرتهم وفي الحال خرجوا للوقوف على الأمر ومعرفة من يكون ذلك الدخيل ، لكنهم لم يشاهدوا ولم يجدوا شيئًا في الحظيرة رغم بحثهم في كل مكان على ضوء المشاعل ، لاحظ واحد منهم مصادفة شوكة خشبية ذات شعبتين مغروزة قائمة في كومة الروث ، قال واحد منهم "من أحضر هذه الشوكة هنا؟ ليس لدى أي منا مثل هذه الشوكة ثم ضرب الشوكة بعنف وفي نفس اللحظة انكسرت ساق صاحبة البيت المجاور ، كانت الجارة ساحرة تغشى الأماكن في هيئة قزم وتشكل نفسها في الهيئة التي تريدها وما أن شاهدت السكان يتوجهون للحظيرة حتى حوات نفسها إلى شوكة ، وعندما ضربها أحد السكان بعنف أصاب ساقها .

### Saarijärvi

## القزم الخرافي يعد بتنورة حمراء وخبز دائم

كانت ربة بيت ساحرة تغشى الأماكن في هيئة قزم وكانت تذهب في ليالي الأحاد وطوال ليالي الصوم لتجز أغنام وحيوانات البيوت كلها سمع أحد أصحاب البيوت أن الساحرة لا يمكن أن تدخل مكانًا مغلقًا بمزلاج خشبى فوضع على أبواب الحظائر أقفالاً خشبية ، كانت ليلة عيد الفصيح ، وترقب صباحب الحظيرة فشاهد الساحرة وقد تسللت من خلال القفل دون أن ينفتح الباب ثم طارت بعد ذلك إلى بيتها وعادت بعد عشر دقائق من جديد يجرى أمامها كلب أسود على خطمه وكذلك في طرف ذيله شمعة موقدة ، عندها وفي التو واللحظة انفتحت مزاليج الأبواب كلها ودخلت الساحرة العظيرة ، أصاب الذعر صاحب العظيرة ولم يجسر على الذهاب إليها ، بعد ذلك جعل خادمة تختبئ في حظيرة البقر تحت كومة لتراقب ما يحدث ، جات الساحرة العجوز وبدأت على الفور في جز البقر في ثلاث مواضع الموضع الأول رأس البقرة وتركت الجبهة دون جز ، ثم العجز وأخيرًا الذيل ، راقبت الخادمة أوقت قصير وبعدها نهضت من الكومة لتشاهد ما تقوم به الساحرة بشكل أفضل، قالت الساحرة للخادمة "إذا التزمت الصمت ولم تخبري أحدًا بما شاهدته فسأعطيك تنورة حمراء ، لم تعدها الخادمة بالصمت فشرحتها

الساحرة بالجلم (١) وخلات تنزف الدم حتى عُثر عليها في الصباح ميتة على أرض الحظيرة وكان قميصها قد اختضب بلون الدم الأحمر ٠

#### Jämiärvi

#### \* \* \*

كانت الضادمة قد شاهدت المرأة العجوز وهي تدخل حظيرة الخراف فأسرعت وأغلقت عليها الباب من الخارج بالقفل والمزلاج ، طلبت منها العجوز أن تفتح الباب ولكن الخادمة رفضت وقالت إنها ستذهب وتخبر أهل البيت ، توسلت إليها السيدة ووعدت بإعطائها خبزًا لا ينفد وقميصًا أحمر إذا فتحت لها الباب ، أعجبت الخادمة بالهدايا التي وعدتها بها السيدة وفتحت الباب على أمل أن تستلم الهدايا ، ولكن ما إن خرجت العجوز حتى دفعت الخادمة في بطنها بقيد الخراف المعدني فماتت في مكانها .

#### Yläne

<sup>(</sup>١) الجلم: المقص الكبير الذي يُقس به صوف الغنم .

## ضيوف العرس يتحولون إلى ذئاب

حوَّل ساحر قدير جميع المشاركين في موكب عرس إلى ذئاب مترجشة تفرقت في الحال في أنحاء الغابة ، لم تستطع تلك الذئاب المسحورة ذات الأصل الإنساني أن تأكل الحيوانات التي يأكل لحمها الإنسان مثل البقر وما شابه ذلك ، وعندما اشتد بها الجوع تجمعت فوق ربوة عالية وأخذت تعوى بشدة ، جاء رجل عجوز أغبر وأعطاها طعامًا . كان العجوز يمد عصاه إلى الذئب منهم فيظهر في طرفها طعامًا وخصُّص لكل واحد منهم حيواناً معينا يأكله كلما عاد ، فمثلا خصّص لـ ساباري - مايكي Saparā maiki قطة عجوزًا يأخذها من نافذة حمام السوبنا ، وكان الذئب "سابارو" يذهب للساحر العجوز عندما يعضه الجوع ويأخذ القطة ، أمضى الآخرون وقتًا طويلاً قبل أن مأتى الساحر وإنطلقت تلك الذئاب البشرية في قطيع كبير تبحث عن الطعام ، رأت مرة قطيعًا من الماشية على الجانب الآخر من البحيرة ، سبحت الذئاب في الماء وما إن وصلت إلى الشاطئ الآخر حتى تحول البقر إلى أحجار ، فعادت الذئاب سابحة عبر البحيرة إلى الجانب الأخر ونظرت ثانية فرأتها بقرًا مرة أخرى فسبحت ثانية ، حدد "سابارو-مايكي" مكان بقرة بيضاء بذاتها ، فذهب إليها وخمشها بمخالبه فوجد أنه يخمش صخرة ولم يكن يستفيد من الصخرة في إشباع جوعه ، بعد ذلك أطعمه الساحر مرة أخرى وهكذا دواليك ، كان الذين لهم أقرباء من الذين تحولوا إلى ذئاب يحاولون إنقاذهم حتى عثروا أخيراً على الساحر الذي يستطيع أن يفك السحر، كان معه ناقوس ما إن قرعه حتى تجمعت عنده كل الذئاب البشرية ، سار بالقطيع إلى القرية وهناك أدفأ الجرن وجهز فيه كمية كبيرة من الملابس وأعاد الذئاب إلى أدميتهم ولبسوا الثياب ، ونظراً لأنهم ظلوا لسنوات ذئابًا فقد بقيت في أجسامهم بعض الآثار ، فسابارو-مايكي كان له بقية من ذيل وكان هو نفسه يحكى ذلك للكبار من الناس وهو يغزل الصوف في بيته وكان دائمًا يصحب معه مقعداً له ثقب في وسطه حتى يستطيع الجلوس .

#### Kaukola

\* \* \*

كان يعيش فى إقليم 'كارليا Karjala ساحر قدير عليم ، ذهب مرة إلى بيت يقام فيه حفل عرس كبير ، فى زحمة الحفل لم يستقبله الناس بما يجب بل إن شخصا لكزه وطرده من المكان ، غضب الساحر غضبًا شديدًا وعاد إلى منزله وأخذ يعد لهم السحر ، بعد وقت قليل طلب من ابنته أن تذهب للعرس وتنظر ما يحدث وماذا يفعل المحتفلون؟ ذهبت البنت وعادت لتقول 'إن الجميع كانوا واقفين "، بعد وقت قليل طلب الساحر أيضًا من ابنته أن تذهب مرة أخرى وتنظر إلى ما يفعله الضيوف ، عادت البنت وقالت "الجميع واقفين شاخصة أبصارهم" وبعد قليل طلب من البنت أن تذهب فعادت وقالت "الأن الجميع يقفون على

الأرض على أربعة أرجل ، عندما ذهبت البنت أخيراً عادت وقالت تحول جميع ضيوف الحفل إلى ذئاب تعوى ، ذئب له مخالب فى أصابعه وذئب آخر له أطواق حمراء حول رقبته .

أرسلوا على عجل إلى الساحر يطلبونه إلى المنزل ووعدوه بقدية عظيمة إذا ما سحب كلماته السحرية السيئة وأعاد ضيوف الحفل إلى أدميتهم كما كانوا ، وفي لحظات عاد كل شيء كما كان وحصل الساحر على جائزة مالية قيمة وجلس في أفضل مكان على رأس مائدة العرس.

### Impilahti

\* \* \*

كان يقام حفل عرس فى بيت من بيوت "أستونيا معه ابنه وحدث أن قدم إلى ذلك الحفل ساحر فى هيئة عجوز متسول ومعه ابنه الصغير وطلبا طعامًا ولكن أصحاب البيت لم يضيفوهما وعادا جائعين إلى حمام السونا ليقضيا فيه ليلتهما ، عاد العجوز فى السونا إلى طبيعته وأخذ يلعن ويسحر جميع من كانوا بالحفل وطلب من ولده الذهاب وإخباره بما يفعلون ، عاد الولد وقال "إنهم منهمكون فى تناول الطعام"، وبعد وقت قليل كلف الولد مرة ثانية بالذهاب فعاد وقال: إنهم ينظرون إلى بعضهم البعض" ، وبعد لحظات ذهب الولد للمرة الثالثة وعاد وقال إنهم في ذلك الوقت تصولوا إلى ذئاب تحاول القفز على

الحائط فرارًا إلى الغابة ، ذهب العجوز وولده وطردوا الذئاب البشرية ضيوف الحفل بعيدًا وجلسا معًا يستمتعان بتناول طعام العرس ،

بعد خمس سنوات وفى صباح أول أيام العام الجديد كانت سيدة تخرج من السور ومعها بعض قطع اللحم المطبوخ فظهر لها ذئب أمام السور يبدو عليه الجوع ، ألقت السيدة بقطعة لحم وهى تقول فى نفسها خذ أيها الذئب المسكين إفطارًا ضعيبًا لله فى الباحة ، وما إن أكل الذئب قطعة اللحم حتى عاد إنسانًا وكان هو نفسه صاحب البيت زوج السيدة ، قال إنه لمدة خمس سنوات لم يطعم سوى القطط ، ولم يكن طعامه مجهزًا أو ذا نكهة فقد كان مثل كل الذئاب طوال تلك الفترة ، أما وقد عاد أحد المسحورين من ضيوف الحفل إنسانًا كما كان بعد أن تنوق نكهة الطعام فقد فعل الآخرون ،

#### Kärsämäki

## الولد يتحول إلى ذئب

كان لأب شرير ربيب صالح تقى ، امتلأ قلب الأب بالكره لابن زوجته عندما وجده مؤمنًا دمث الأخلاق ، عمل الأب مرارًا على أن يلحق بالابن الأذى حتى إنه حاول أن يسحره ويحوله إلى ذئب ولكنه لم ينجح في محاولته لأن الابن كان دائمًا يقرأ الصلوات كل صباح عند استيقاظه من النهم ، لم يفلح الأب في أن يلحق الأذي بذلك الابن رغم أنه حاول بوسائل متعددة ، في إحدى المحاولات صب في صدره الماء البارد ولكن الابن أسرع بتلاوة الصلوات وأخيرًا ألقى في فراشه قشرًا مشتعلرٌ أصابه بالذعر وقفز من الفراش وفاته تلاوة التعاويذ ونجح الأب في سحره وتحول الواد إلى ذئب ، طرده أبوه في الغابة وقال له "إذا تمكنت من المبيت في البيت بعد سبع سنين فستعود إنسانًا مرة أخرى" ظل الواد الذئب سبع سنوات يسكن مع الذئاب في الغابة وبعد أن قضاها ذهب إلى بيته وحاول الدخول إلى حجرة من حجراته لقضاء الليل واكن كانت جميعًا مغلقة بالقفل ولم يجد سوى باب مستودع الفحم الملحق بالبيت مفتوحًا فدخله واختباً فيه ونام ليلته ، في الساعة الثانية بعد منتصف الليل جاء الحداد إلى دكانه يطرق على السندان وذهب

ليأخذ فحمًا من المستودع ، كان الولد في تلك الأثناء قد تحول إلى إنسان مرة أخرى ولكن بقى في مؤخرته ذيل الذئب وكان عليه أن ينتظر الصباح حتى يسقط منه ، ولكن الذيل ظل كما هو رغم كل المحاولات ، ولى قام بقطعه فإنه يموت ، اضطر الولد إلى استخدام مقعد له ثقب في قاعدته يدلّى منها ذيله عند جلوسه عليه فلم يكن يستطيع أن يثنيه أو يطويه .

كان دائمًا يُسال عما كان يفعله عندما كان ذئبًا فقال إن فصل الصيف كان مواتيًا ، كان يجد ثمر التوت وأشياء أخرى تصلح طعامًا وكان يعانى الجوع القارس فى فصل الشتاء فلم يكن يجد شيئًا يصلح للأكل ، كان عندما يعوى يذهب بعيدًا عن القطيع حتى لا تشم الذئاب رائحة الإنسان فيه ، فقد كانت رائحة الولد إنسانًا رغم أنه ذئب ، وكانت الذئاب كلها عندما تعوى تحول رسهها عن بعضها البعض وترفعها حتى لايرى الذئب داخل فم الذئب الآخر بلونه الأحمر الذى يشبه اللحم الشهى ، فلو رآه فإن الذئاب تأكل بعضها بعضًا ،

\* \* \*

Mvnämäki

سرق لص أموال رب البيت فذهب إلى الساحر ليعرف منه من الذى سرق نقوده ، قال له الساحر السارق هو ابنك "أستطيع أن أحوله إلى ذئب وإذا كان يحصن نفسه بالصلوات عندما ينهض فى الصباح فيمكن أن نضع فى فراشه قبل أن ينهض قشًا مشتعلاً يجعله ينهض فجأة ويفوته أن يحصن نفسه" ، وضع الأب القش المشتعل فى فراش

ابنه وما إن قفز الابن وخرج من الباب حتى كان قد تحول إلى ذئب، أوضح الساحر للأب أنه إذا أراد أن يعود ابنه أنسيا مرة أخرى فلن يكون ذلك قبل أن يمضى سنتين في الغابة وبعدها يمكن أن يقدم له خبزًا فيعود إنسيًا، جاء الابن الذئب مرات عديدة أمام البيت ولكن لم يقدم له أحد خبزًا، مرت سنتان وخرج رب البيت إلى الباحة عندما جاء الذئب أمام السور وأعطاه الرجل خبزًا ما إن أكله الذئب حتى عاد إنسانا، بعد أن عاد الولد الذئب إلى طبيعته حكى للجميع عن حياة الذئاب، كان لا يجرق على الذهاب مع الذئاب الأخرى ليشرب من بركة الماء لأن صورته كانت تظهر في الماء إنسانًا وليس ذئبًا، وكان يأخذ دوره بعد آخر ذئب في القطيع للحصول على الطعام بمشقة كبيرة ولم يكن يعثر سوى على قطة ٠

### Humppila

\* \* \*

فى قديم الزمان كان فى "لويما Loimaa "ساحر قدير يدعى "راتى كيتى Rättikitti وبوصفه ساحرًا فقد وضع نفسه فى مكان كريه خلف حظيرة وقام بنفسه وعمل على إفساد كل شيء ، فمثلاً إذا جاء إلى بيت وكانوا يقطرون الخمور لابد وأن يعطوه نصيبًا وغير ذلك فإنه يفسد التقطير فلا يأتى بنتيجة •

كان رجل يدعى "بيتى" يعامل ابنه معاملة شاذة وكان يكلفه بأشق الأعمال ولا يلبسه ثيابًا لائقة ، أخذ الولد سرًا بعض المال وعندما اكتشف والده اختفاء النقود ذهب إلى الساحر "راتى كيتى" ليسحر له

ابنه سارق المال ويحوله إلى ذئب ، قال له الساحر "ربما يكون الساحر شخصا لا تريد له ذلك" ، أجاب الرجل ليكن من يكون" ، قال الساحر إنها مهمة سهلة إذا كان سارق المال لا يعتاد تحصين نفسه من السحر واكن إذا كان ممن يحصنون أنفسهم فستكون المهمة أكثر صعوبة ، وعلى أي حال يلزم أن تحدد المدة التي يبقى فيها السارق مسحوراً في شكل ذئب يعود بعدها إلى طبيعته البشرية" ، أجاب بيتى العجوز "ليكن لمدة عام"

بدأ "راتي" يعمل سحره ، صرخ الساحر عالبًا في منتصف الليل بينما كان الولد راقدًا في الجانب الخارجي من البيت ، وفي الحال حصن نفسه بقراءة الصلوات ولم يصبه سوء ، في الليلة التالية صرخ الساحر من جديد وقال "حريق ..المنزل يحترق" ، استيقظ الولد وحصن نفسه بسرعة ثم نهض ليرى أين تلك النار ، وأيضًا هذه المرة لم يحدث له سوء ، وفي اللبلة الثالثة عاد "كيتي" ثانية وتسلل إلى داخل البيت وأشعل نارًا في القش الذي يفترشه الولد الذي استيقظ عندما أحاطت به النيران وقفز سريعًا من فراشه دون أن تكون لديه الفرصة ليحصن نفسه بالصلوات ، وجرى سريعا إلى الناحية الخلفية من البيت ، عندما ذهب الأب إلى مكانه وجده جالسا إلى المائدة صيامتا أصيما ينظر إلى المرأة باكيا ، تركه الأب وخرج ، بعد وقت دخل شخص المكان فوجد كلبًا رابضا تحت المائدة يلوك قطعة من العظم ، بعد وقت قليل انفتح باب البيت وجرى الولد في شكل ذئب مباشرة للغاية ، كانت رية البيت تذهب كعادتها مساء كل يوم سبت لتحضر الطعام اللازم لطعام يوم الأحد وكانت عندما تجلس خلف السور كان يربض ذئب أمامها على

سلم البيت ينظر إليها بعينين كلها حب ورغبة ، قالت الأم فى نفسها "عجبا.. ياتى ذئب هناك .. قد يكون ولدى .. سأعطيه رجل الخروف .. فولدى أيضا على شكل ذئب فى الغابة "ألقت الأم برجل الخروف إلى الذئب فالتقمها الذئب بشراسة وجرى سريعا إلى داخل الغابة •

بعد مرور عام عاد الولد من الغابة إلى بيته • ظل جسمه لفترة طويلة لا يشبه تمامًا جسم الإنسان ، وظل له ذيل الذئب لمدة طويلة • كان يراعى أن يعمل فى مقعد الحمام 'السونا' شقًا لكى يستطيع الجلوس عند استحمامه ، ولم تفارقه عادات وطباع الذئب سريعًا ، فعندما كان يسير مع أناس آخرين ويرى قطيعًا من الأغنام فى جانب الطريق كان يتحرش بها ويطاردها وعندما كانت الأغنام تهرب من أمامه كان يعود لمرافقيه خجلا ، كان هناك تحول قليل عامًا بعد عام حتى عاد فى جسمه وعاداته إلى حالة الإنسان وكان ذيله يقصر ويقصر حتى اختفى تماما •

بعد أن عاد إنسانًا كان يحكى عن حالته وحياته عندما كان ذئبًا ، تذكر أنه كان يجى عنى مساء كل سبت عند أمه على سلم البيت جائعًا جدًا حتى إنه كان سيأكل أمه لو أنها لم تكن قد أعطته رجل خروف ، كان لا يذهب برفقة الذئاب الأخرى إلى شاطئ الماء ليروى ظمأه لأنه كان يرى صورته في الماء على شكل إنسان وكان يخشى لذلك السبب أن تأكله الذئاب الأخرى .

Loimaa

## الثور الأسود

ذهب رب البيت إلى أرض اللاب (١) سعيًا وراء السحرة والسحر وصل إلى أصقاع الشمال في أرض اللاب ودخل بيتًا يسكنه ساحر مشهور ، لم يكن بالبيت غير ولد صغير يطهو لحم الرنة في قدر على النار ، سأله رب البيت عن مكان أبيه ، قال الصبي إن والده غادر يرعى قطيع الرنة ، قال الرجل إنه حضر يبحث عن الساحر وسأل الولد عما إذا كان والده ساحرًا ، قال الولد "طبعا هو على علم بالسحر ففي الأسبوع الماضي عزم وحمد فتجمد الماء حتى يمر فوقه بالقطيع" ، تشكك الرجل وقال "هل هذا صحيح ؟" قال الولد "صحيح وأنا أيضًا كذلك" ، قال تلك الكلمات وهو يحرك القدر بعصا في يده وفي الحال تجمد الماء الذي كان يغلى وتحول إلى تلج صلب، وعندما حرك الولد القدر مرة ثانية بدأ الماء يغلى مرة أخرى ،

وصل والد الطفل إلى البيت عند المساء ، قص عليه رب البيت موضوعه وأعطاه ثمنًا مجزيًا ، عندها قال الساحر "حسنا..هذا

<sup>(</sup>١) اللابلاند في القطب الشمالي .

الموضوع سهل يسير ولكن يجب عليك أن تكون الآن في بيتك لأن الخادم قد خدع زوجتك ، قال الرجل بفزع هل هذا صحيح؟ قال الساحر "ذلك ما يبعو أمامي وهو جالس في حجرتها على حافة فراشها"، قال الرجل بغيظ شديد "ربما لا أملك عمل شيء فطريق العودة يستغرق أسابيع عديده"، قال الساحر "إذا أعطيتني ذلك الثور الأسود الموجود عندك بالمزود فإني أعدك أن تعود إلى بيتك في الوقت الذي تريده "، وعد الرجل بإعطائه الثور الأسود عندها سأله الساحر "هل يرضيك أن تصل إلى بيتك مثل طائر الطهيوج" قال الرجل "أريد العودة أسرع من ذلك" – "حسنا تعود مثل طلقة البندقية" – "أسرع من ذلك" – "حسنا تعود مثل ومضة الفكر" ، صاح الرجل راضيا "هو كذلك" فتح الساحر الباب وكان رب البيت في بيته ، وفي الحظيرة كان الثور الأسود قد اختفي .

### Maaninka

\* \* \*

كان المدير "كولكى Kulki" يعمل برشاقة وخفة مع مجموعة من عماله فى الجرن ، وبينما كان الجميع يستمتعون بغدائهم فى مخزن الحبوب إذ جاءت عاصفة هوجاء ، كان مع المدير خنجر فى يده فقذف به العاصفة ثم أخذ يبحث عنه بعد أن فرغ من طعامه فلم يجده فى أى مكان ، لقد أخذت العاصفة معها المدية ، أصابتهم الدهشة إلى أين تكون قد أخذتها .

بعد ذلك جاء الخريف وقبل عيد الميلاد شعر المدير باحتباج شديد إلى مديتة إلى الحد الذي جعله يرحل بحثًا عنها ، كانت اللابية العجرز التي اتخذت شكل العاصفة قد أخذت معها المدية إلى موطنها في أرض اللاب ، بعد ترحال طويل بحثًا عن المدية وصل المدير أخيرًا عشية عيد الميلاد إلى أرض اللاب ، كان جائعًا فطلب طعامًا من أحد البيوت شاهد أثناء تناوله الطعام مديته على طاولة الطعام أمامه ، قال المدير "هذه هي ما أبحث عنها" ، قالت ربة البيت 'أهو أنت الذي ضربتني بالمدية في الصيف الماضي ؟" ، استعاد المدير مديته وبدأ فكره ينشغل بالعودة إلى بيته فقال اربة البيت " ما هي أسرع وسيلة لأصل إلى بيتي حتى أشارك أهلى عشاء ليلة الميلاد الليلة ؟" ، قالت ربة البيت "أعطني الثور الأسبود المربوط على باب الحظيرة في بينك وعندها سيتحقق طلبك" فكر ، كولكي وقال 'أوافق وأعطيك الثور الأسود' ، بدأ أهل البيت يتشاورون فيما بينهم حول أي وسيلة تحمل المدير للحاق بحفل العشاء في بيته، قال صاحب البيت "يتحقق ذلك إذا جعلناه يعود سريعًا مثل ذكر الطهيوج" ، قالت ربة البيت "هذه السرعة لا تمكنه من الوصول في الوقت المطلوب ، ولكن نجعله يعود بسرعة انطلاق الرصاصة من البندقية" ، قال ولدهما "وهذه السرعة أيضًا لا تكفى ، ولكن نجعله يعود بسرعة ومضعة الفكرة في عقل الإنسان ، اتفقوا على أن الوسيلة الأخيرة هي أفضل الوسائل ، وضعوا "كولكي" في حوض كبير وعلى عينيه غمامة سوداء ثم حملوا الحوض إلى سطح المنزل ولم يزد الأمر عن ضربة عنيفة حتى وجد "كولكي" نفسه في بيته ، قال لأهله " اذهبوا حالاً إلى الحظيرة وخنوا الثور الأسود المربوط على بابها بعيدًا ،انطلق الأهل في الحال ولكن الثور كان قد اختفى، لقد ذهب إلى أرض اللاب،

#### Kauvasta

\* \* \*

كانوا مجتمعين في الأجران وجاءت عاصفة أثارت ونثرت القش الخشن وفرقته في كل مكان ، أثارت العاصفة المفاجئة رجل الكوخ لاقتحامها جرنه دون إنذار ، وفي ثورة غضبه سحب خنجره من غمده وقذفه بقوة على وسط تلك العصفة ، تلاشت العاصفة بشكل مفاجئ لكن خنجر الرجل كان قد اختفى ولم يعثر عليه في أي مكان ، أصاب الرجل في الحال ألم شديد ولم يتمكن رغم كل محاولاته من مواصلة العمل في جمع القش ، لم يعرف أحد نوع المرض الذي أصاب الرجل كما لم يعرف هو نفسه العلة التي أصابته هقد وجد نفسه منساقا للمشي على قدميه دون هدف فظل يسير ويسير حتى أنهكه التعب ، ولم يكن يدرى إلى أين يذهب ولكن وجد نفسه يسير ويجد في السير ، كان لا يتناول إلا القليل من الطعام رغم وفرته في كل مكان ذهب إليه ، حتى في نومه وفي أحلامه كان يسير ، كان يخشى من النوم لوقت طويل ، لم يخطر على باله مرة بيته أو واجباته المنزلية وأعماله في ممتلكاته فكان تركيزه كله في السير ، ظل يمشى هكذا خمسة شهور حتى وصل أخيراً إلى الأصقاع الشمالية لأرض اللاب وهناك حط في قرية لابية ونزل في بيت لابي ، قدموا له الطعام ووضعوا أمامه سكينًا ، شرع الرجل في تناول طعامه وتناول السكين ونظر إليه وقال "أليس هذا السكين مشابها تمامًا لخنجرى ؟" ، أجاب اللابي "فعلاً هو خنجرك

قذفت به أمنا فى الصيف وهى فى طريق عودتها عندما مرت بمروجك وأنت تجمع القش ·

أَخُذَ الرحل الخنجر ووضعه في حرابه وفي الوقت نفسه شعر برغبة شديدة وحنين إلى بيته حتى إن الدموع فاضت من عينيه ، بدأ يتكلم وقال إن اليوم هو عشية عيد الميلاد ويلزمه أن يكون في بيته ليأخذ حمام السونا المعتاد خاصة أنه ظل فترة طويلة بعيدًا في سيره ، عند ذلك قالت اللابية إن لديها القدرة السحرية على أن تحقق له رغبته ، تنهُّد الرجل بارتباح وقال "لعلكم تزودوني بحصان للسفر" ، قالت له "هل تعطيني الثور الأسود المقيد على باب الحظيرة إذا جعلتك تلحق بحفل عشاء عيد الميلاد في بيتك ؟" ، وعد الرجل بإعطائها الثور عندما بصل إلى بيته ، لم يبق بعد ذلك إلا الاتفاق على وسيلة السفر السريم ، تم بحث ثلاثة اقترحات: أن يذهب مثل ومضة الفكرة في ذهن الإنسان أو أن يذهب بسرعة انطلاق الرصاصة من البندقية ، أو بسرعة طيران ذكر الطهيوج ، طبعًا كان الاقتراح الأخير غير صالح للحاق بحمًام السوبًا ، وكان الاقتراح الأول أسرع مما يحتمل ، وتم الاتفاق على أن يذهب مثل انطلاقة الرصاصة من البندقية • قرأ الساحر طلاسمه على حوض أمامه ورقد فيه الرجلان : الساحر ورجل الكوخ ، حذروا الرجل من رفع رأسه حتى لا يصيبه الأذي ، لم يتمالك الرجل نفسه أثناء الرحلة من رفع رأسه فطارت قبعته ، قال الرجل للساحر إن قبعته قد سقطت وإنه يريد استعادتها ، ذكَّره الساحر يحدَّة بما سبق أن حذره منه وأن قبعته على مسافة ٣٠ ميلاً خلفهم ، توقفا أثناء رحلتهما مرتين وفي المرة الثالثة كانا في فناء منزل الرجل: في المرة الأولى توقفا على قمة كنيسة وعندها سأل الساحر الرجل إذا ما كان يعرف المكان ، فقال الرجل إنه لا يعرف وواصلا رحلتهما ، وسأله عندما توقفا للمرة الثانية إذا ما كان يعرف المكان ، لم يجرؤ الرجل على الكلام رغم معرفته بالمكان لأنهما توقفا على قمة شجرة عند بيته وخشى أن يتركه ليسقط ، هبطا بعد ذلك إلى الفناء أمام درج بيته ،كرّر الساحر عليه السؤال ولكن الرجل لم يتكلم وتقدم خارجًا من الحوض بينما كان يسمع خشخشة فك قيود الثور ، أسرع الرجل نحو الثور فلم ير له أثراً في أي مكان ، لقد حملوه إلى أرض اللاب في غمضة عين ، عند هذا الحد أنهى الراوى أسطورته بقوله لا يجب مطلقًا إيذاء العاصفة ،

#### Huittinen

\* \* \*

كان صياد السمك يسعى وراء الصيد في مكان بعيد وأصابه الجوع الشديد فأوقد نارًا على الشاطئ وشوى سمكة وانهمك في طعامه وكان يقذف بشوك السمك حوله فجاء سرب كبير من الطيور وأخذ ينقر في ذلك الشوك ، لم يرق للصياد ذلك ولم يكن يريد إطعام الطيور بذلك الشوك ، أخذ الصياد يوجه الشتائم والسباب للطيور وأخيرًا قذفها بمديته التي أصابت أحد الطيور ، أخذ الطير المصاب المدية وذهب بها بعيدًا ، احتاج الصياد بشدة إلى مديته فذهب وهو في أشد الغضب للبحث عنها واستعادتها ، جال الرجل في أرض فنلندا من بيت لبيت وأخيرًا وصل إلى بيت في أرض اللاب وقد أنهكه التعب ، هناك قدموا له الطعام ووضعوا أمامه فخذًا من شواء الأيل فوجد مديته مغروسة في



تم الاتفاق على أن يذهب مثل انطلاقة الرصاصة من البندقية ، قرأ الساحر طلاسمه على حوض أمامه ورقد فيه الرجلان : الساحر ورجل الكوخ ، حذروا الرجل من رفع رأسه حتى لا يصيبه أذى .

اللحم، قالوا "هل تعرف أيها الغريب هذه المدية ؟" ، عرفها الصياد فى الحال وقال إنها مديته ، وأضاف إنه ظل يبحث عنها دون توقف لعدة سنوات ، ساله العجوز اللابى عن سبب فقده مديته فقال الصياد "كنت فى صيد بعيدًا وأصابنى الجوع فأوقدت نارًا على الشاطئ وشويت سمكا وأكلت وكنت أقذف بشوك السمك حولى فجاء سرب كبير من الطيور وأخذت تنقر الشوك فأصبت طيرًا منها بمديتى فلم يسقط ولكنه طار وطار وأخذ معه مديتى" ، قال صاحب البيت "ذلك الطائر الذى أصبته هو أنا" ، لقد أصبت عصب فخذى بمديتك" وأخذ الرجل العجوز يوبخ الصياد وقال له "لقد كنت في غاية الخسنة والوضاعة حتى إنك لم تقدم شوك السمك للطيور المسافرة ، ذلك الشوك الذى أكلت منه اللحم وأخذت تقذفه حواك" .

تذكر الصياد أن اليوم هو عشية عيد الميلاد في بلدته وتمنى أن يلحق بأهله ويشاركهم حفل العشاء ، وعده اللابي بأن يحمله إلى هناك وقال "إذا أعطيتني الثور المقيد على باب حظيرتك سأجعلك تلحق بحفل العشاء الليلة في بيتك" ، وافق الصياد وقال "وأنت أيضًا تشاركنا العشاء" ، دعا العجوز اللابي أصغر أبنائه إليه وسأله "كيف تسرع بهذا الرجل إلى بيته ؟" ،قال الولد "أحمله بسرعة طيران ذكر الطهيوج" — قال اللابي "المسافة بعيدة وأن تسعفه تلك السرعة" ، دعا العجوز ابنه الأوسط إليه وسأله "كيف تحمل هذا الرجل بصفة فورية إلى بيته ؟" ، قال الولد "أحمله بسرعة انطلاق رصاصة البندقية" ، قال العجوز "ذلك نك لا يكفى" ، بعد ذلك دعا العجوز أكبر أبنائه إليه وسأله فقال الولد

"أحمله بسرعة ومضة فكر الإنسان" ، قال العجوز "حسنًا ذلك يكفى" ، جلس الصياد على كتفى الولد وغادرا وفى أثناء مغادرتهما سقطت قبعة الصياد من على رأسه وأراد الصياد أن يستعيدها فقال له الولد "أظنك تمزح وأنت تريد استعادة قبعتك الآن ،نحن الآن فوق الكنيسة السابعة" وقع الرجل على بيته وسقط على ظهره مغشيًا عليه وعندما أفاق نزل إلى بيته ووجد أنهم على وشك البدء في تناول العشاء،

بعد وصول الصياد إلى بيته بعث برجلين إلى الحظيرة لاستطلاع ما يكون قد حدث وعاد الرجلان وقالا إن شيئًا لم يحدث غير أن الثور لا يوجد في مكانه ، لم يعلم أهل البيت أين ذهب الثور ، لم يخبرهم الصياد بشيء سوى أنه تنفس الصعداء وقال "لقد ذهب الثور إلى بلاد اللاب".

Jämijärvi

## الساحر اللابى يتشكل في هيئة الطير

كان مزارع صغير اسمه "مانسكا ماكم، Mansikkamäki" أو كما ينابونه "مانسس Mansu " يسكن خلف بحيرة "ليستلا Leistila'، وكان 'مانسو' هذا صيادًا نشيطًا ، بينما كان 'مانسو' بجانب مرفأ القوارب شاهد طائر الطهيوج جالسًا في هدوء على فرع في قمة شجرة فصوب بندقيته وأطلق عليه الرصياص مرة ومرة واكن الطائر كان بهز جناحيه بون اكتراث رغم إصابته في كل مرة ، قال "مانسو" محدثًا نفسه: " حسنًا : لابد أن الرصاص العادي لا يؤثر فيه" ، أخرج مانسو قطعة من الفضّة من حقيبته ورققها وصنع منها رصاصة وحشا بها بندقيته وأطلقها على الطائر ، سقط الطائر فورًا أسفل الشحرة محدثًا دوبًا هائلاً ،عندما أسرع "مانسو" إليه لم يجد سوى عدوزًا قد مات لتوه يحمل على ظهره شيئًا يشبه الحقيبة ، انتاب "مانسو" قلق شديد وذهب ليقصُّ الأمر على الكاهن ، بعد أن سمم القسيس منه ما حدث قبال له "لا تحزن لما حدث وإذهب وإيفن ذلك الكائن حيث مات" ، وفعل "مانسو" ما أشار به الكاهن، يقال إنه لا يزال يوجد حتى يومنا هذا تجويف صغير على جانب بحيرة "ليستلا" قريبًا من المرفأ يشير إلى موقع قبر ذلك الصيد العجيب،

#### Nakkila

يقال إن ساحرًا لابيًا تشكل في هيئة طائر وكسا نفسه بالريش واقتاد أسراب الطهيوج وطار بها بعيدًا ، وقد حكى لى شقيق جدى الواقعة التالية عن ذلك الساحر قال: عندما كانوا يصطادون في الأرض الشمالية شاهدوا سربًا كبيراً من طيور الطهيوج يقودها طائر منهم كبير الحجم فأطلقوا الرصاص على ذلك السرب ولكن لم يسقط منها طائر واحد ، وضعوا بعد ذلك في بنادقهم زئبقًا وأطلقوه على السرب ناحية الطائر الكبير في الحال ولكنه طار لمسافة كبيرة ولم يعثروا عليه في وقتها ولكنهم بعد فترة عثروا على عدد كبير من طيور الطهيوج على الأرض، وبعد مسافة قليلة وجدوا الطائر الكبير ، كانت أوصاله ممزقة وعندما دققوا النظر في عظامه وجدوا أنها عظام آدمية .

#### Ikaalinen

\* \* \*

قيل إن بعض الناس انتابتهم الدهشة لاختفاء الطيور في ذلك العام وعلى سبيل المثال لم يعوبوا يرون طيور الطهيوج فكانوا يتسائلون أين ذهبت ، قال شخص إن لابيًا أخذ الطيور ، وعندما سئل أين شاهد ذلك اللابى قال إنه أتى على هيئة طائر وطار في المقدمة وتبعته أسراب الطيور وإنه سمع في "كيكلا Kiikala" أن شخصا أطلق النار على طائر ذي شعر كثيف على ظهره من سرب الطيور الجاثم على الشجرة لكن الطائر لم يسقط وأن الرجل عاد إلى بيته الجاثم على الشجرة لكن الطائر لم يسقط وأن الرجل عاد إلى بيته وقال للآخرين إنه أصاب ببندقيته طائرًا كبيرًا ولكنه لم يسقط ، قال له

الآخرون أن يعود ويأخذ معه بندقيته محشوة برصاصة من الفضة ، أطلق الرجل رصاصة الفضة على الطائر فسقط في الحال أسفل الشجرة وعندما ذهب ليأخذه وجد أنه عجوز لابي صغير الحجم ، ذهب الرجل بعد ذلك إلى الكاهن وأخبره بما حدث فطلب منه الكاهن أن يعود ويجهز حفرة ويدفن فيها اللابي العجوز ، وهذا ما فعله الرجل .

لا يُعرف إذا ما كانت هذه الأسطورة حقيقية أم غير ذلك ولكن الاعتقاد الراسخ أن اللابي أخذ الطيور معه،

#### Somero

\* \* \*

ولد "إسلا يوها Esala Juha في قرية "مورهانين عام ١٨٠٠ في قرية "مورهانين Muurahainen" وكان يعيش غير مهتم بالأرض أو بالزراعة ولكنه كان شغوفًا بصيد السمك ومطاردة الحيوانات في الغابة ، وفي إحدى المرات كان "إسلا" يتجول في الغابة ومعه بندقيته ولاحظ ذكرًا لطير الطهيوج على إحدى الأشجار، كان ذلك يناسب ما يسعى وراءه فصوب بندقيته وأطلقها على ذلك الطهيوج ، ولكن لدهشته لم يسقط الطائر ، فأطلق الرصاص عليه ثانية وثالثة وكانت النتيجة واحدة، هز "إسلا" رأسه وقال في نفسه إن عدم إصابة الطائر قد يرجع إلى فرق في الارتفاع، عاد إلى بيته وصنع من قضيب من الفضة رصاصة وحشا بها بندقيته ثم خرج إلى الغابة وتصادف أن وجد نفس الطائر لايزال حاطا على نفس الشجرة وما إن أطلق عليه وجد نفس الطائر لايزال حاطا على نفس الشجرة وما إن أطلق عليه

بندقيته حتى وقع فى الحال أسفل الشجرة ، وعندما ذهب ليأخذ صيده لم يجد الطائر ولكن وجد رجلاً عجوزاً تبدو على ملامحه الطيبة يرقد ميتا فعرف "يوها" أنه أصاب ساحراً لابيًا ، لاحظ "يوها" حقيبة من لحاء الشجر على ظهر اللابى فقام بفحصها فلم يجد بداخلها سوى قنينة بها بعض السائل ، ذهب "يوها" إلى كاهن "هونكايوكي" وقصً عليه الأمر ، طلب منه الكاهن أن يدفن العجوز اللابى حيث وجده ميتًا في الغابة وأن يحمل إليه الحقيبة ، تفحص الكاهن القنينة الصغيرة ولم يعرف هو أيضا كنه أو طبيعة السائل الذي تحتويه ، اقترح "يوها" أن يختبر السائل بوضع بعضه على شفتى قطة ، وما أن فعل ذلك حتى نطقت القطة بكلمات غير مفهومة ، وحدث أن كانت النافذة مفتوحة فطارت القطة من خلالها نحو الأفق البعيد.

#### Kauhajoki

### انطلاق الساحر

كان لساحر قدير في قرية "مسو Mesu " أرض خلف بحيرة "كاوكو Kaukojarvi"، وفي إحدى الأيام سرق اللصوص القارب الخاص بمنزله ، أبدى الخادم الذي كان قد انتهى لتوه من حلب المساء ويستعد للعودة عبر البحيرة أسفه لسرقة قارب صاحب البيت ، عندها قال الساحر "لا يهم ؛ ، تريد العودة ، دينا لرح من الحجر الأملس نعبر عليه "، جلس الاثنان على ظهر لوح الحجر بعد أن وضع حزمة قش ليكون الجلوس عليه أكثر راحة ، حذر الرجل الخادم من النظر خلفه قبل أن يصل إلى الجانب الآخر من البحيرة وجعله يقسم على ذلك، لم يطق الخادم صبراً ونظر خلفه قبل أن يصل إلى الشاطئ بقليل فلم يجد تحته سوى حزمة القش .

Päikäne

\* \* \*

بينما كان أولاد "تيلا Tiila" في زيارة لـ فاكولا Vakkola خلال الصيف وهم جلوس وقت منتصف الليل إلى جانب الطريق الرئيسي

إذ جاء تيس"(١)- كبير يركض ، يحمل فوق ظهره امرأة عجوزًا ، أخذ أحد الأولاد عصا مدببة وأخذ يعدو خلف ذلك الحيوان ، بدأت المرأة المتطية ظهره تصيح "انظر خلفك ،انظرخلفك" لم ينظر الولد خلفه وواصل عدو خلف التيس ، لما بلغ الإجهاد مبلغه بذلك الحيوان لحق به الولد وطعن العجوز بعصاه المدببة في كتفها ، في الوقت نفسة اختفى التيس واختفت المرأة العجوز أيضًا ، في الصباح تردد في القرية أن إحدى سيداتها أصيبت بألم شديد في كتفها وتسبب ذلك الألم بعد وقت قصير في وفاتها .

#### **Askola**

\* \* \*

اعتادت صاحبة البيت أن تظل هى وصاحباتها فى المروج طوال اليوم حتى يجن الليل ومع ذلك يوجد لديها فى بيتها طعام جاهز بينما تذهب صاحباتها هنا وهناك من أجل الطعام .

عزم الخادم أن يكشف كيف تملك السيدة الوقت الوصول إلى البيت وإعداد الطعام بينما لا تتمكن الأخريات من ذلك ، اختبأ الخادم خلف شجرة وظل يراقب صاحبة البيت فوجد أنها تمتطى ذراع مذراة ، في هذه المرة لم تتحرك بها المذراة لأن شخصاً موجود في نفس المكان ، صاحت صاحبة البيت "ها من سميع ، هل من مشاهد حتى لا تنطلق المذراة؟" ، عندها صرخ الخادم "اذهبي إلى الجحيم؛ " ، عندها الطلقت المذراة مطية لصاحبة البيت .

#### Halikko

(١) التيس: ذكر الماعز



جاء تيس كبير يركض ، يحمل فوق ظهره إمرأة عجوز.

ذهب صاحب البيت وخادمه لنشر القش وانتهيا فعلا من نشر قش ثلاثة مخازن ثم استلقيا على الأرض وتركا القش ليجف وظلا راقدين حتى أخر النهار ،عبر الخادم عن قلقه لعدم إمكان إنجاز عملهم بعد هذا الاسترخاء الطويل ، فكان يقول بين وقت وآخر "هلا نشرع الآن في جمع القش وأمامنا ثلاثة مخازن علينا أن نودع بها القش ، قال صاحب البيت "لا بأس ، إننى أعرف كيف أنجز عملى وسيكون القش في مخازنه اليوم"، قال الخادم في نفسه "كيف يتمكن من جمع كل ذلك القش وهو مستلق حتى أخر النهار" ، حسنا .. بعد ذلك أصدر صاحب البيت صفيرًا حادًا أمام باب المخزن فتحرك القش إلى داخل المخزن حتى امتلاً ، في نفس الوقت أجهد الخادم نفسه في جمع القليل حتى بصق دمًا بينما لم يتحرك صاحب البيت من مكانه ، قال الخادم بعد الانتهاء من العمل "تأخر النهار وحان وقت العودة" قال صاحب العمل إنهما سيكونان حالاً في البيت ،- "كيف ذلك والبيت بعيد والطريق طويل؟"- "نعم ستصل حالا للبيت" ذهب المالك وقطع فرعين من شجرة خلف المخزن وطلب من الخادم أن يجلس على واحد منها شريطة ألا ينظر خلفه ، وجد الخادم نفسه مع صاحب البيت منطلقين في طريقهما للبيت٠

Karvia

### الحياة عحت الماء

"Alastron Tam ليسترون تامى يايسن ركسلا miaisten Rekela في نهر "لومى Loma" بينما كانت تغسل الثياب على طوف خشبى وجرفها التيار الجارى تحت الثلج الذى يغطى سطح النهر ، ظلوا يجرفون الماء بحثًا عنها يوما وراء يوم ، وفى صباح اليوم الثالث جاء إلى البيت صديق حميم لها وقال إنه رأى فى المنام أن ربة البيت لاتزال حية تحت سطح الماء وحدد المكان الذى يمكن أن يجدوها فيه ، قام الرجال بتجريف الماء فى المكان الذى حدده الرجل وفى الحال أمسك الخطاف بطرف ثوبها ، خرجت المرأة حية واعية إلى أعلى الطوف وقالت إنها سمعت كل الكلام الذى كان يدور بينهم وأنها شعرت بألم وضيق شديد عندما جاء و رفعوها فوق سطح الماء ، أضافت إن كل شيء حولها في الماء كان مشرقًا واضحًا وكان السمك يدور ويلف حولها ، وكانت سمكة كبيرة تقوم بحمايتها طوال الوقت حتى لا تنقرها الأسماك الصغيرة ، اعتقدت أنها على وشك الموت وهم يرفعونها فوق سطح الماء .

Alastro

تقول أسطورة قديمة إنه منذ ما يقرب من مائتي عام كان يوجد في كنيسة "أي II" كاهن اعتاد النزول إلى الماء تحت سطح الثلج الذي لم يكن قد تجمد تماما في الخريف ويبقى في الماء طوال فصل الشتاء دون طعام أو شراب ، وقد حكى بنفسه عن حياته تحت سطح الماء فقال إنه عندما غطس في الماء جاءت أمام فمه مادة رغوية على شكل قنينة كان يسحب منها أنفاسه ، وإنه استسلم للتيار حتى وصل إلى صخرة كبيرة استقر في جنبها وتوات سمكة ضخمة حمايته عندما أرادت الأسماك الصغيرة أن تنقر فيه ، فتحت السمكة الكبيرة حلقها وإبتلعت ملء فمها الواسم من الأسماك الصغيرة دفعة واحدة دون مضغها ، كانت السمكة الكبيرة تسرع لحمايته كلما اقترب سرب من الأسماك الصغيرة ، أما هو نفسه فقد شعر أنه فقد كل قوته ، وكان الماء في عينيه رقراقا كالبللور الصافى ، وكم كان يؤذيه أذى شديدًا في رأسه وكيانه عندما يكسر شخص طبقة الثلج التي تغطى سطح الماء ، وكان انزعاجه اليومي أشد عندما كانوا يأتون من ست "كورتبلا Kurttila" يأخذون الماء ويلقون بالعارضة على الثلج لأنه كان في مكانه غاطسًا تحت الثلج قريبًا من كورتيلا Kurttila.

بعد ذلك أظهر نفسه لأحد الكهنة في منامه وأعلمه بمكانه وأين يتواجد تحت سطح النلج ، ذهبوا وأخرجوه من الماء وأعانوا له أنفاسه، كان ذلك في فصل الربيع قبل اختفاء النلوج ، ويقال إن الكاهن قد عاش بعد تلك الواقعة عامًا وكان خلال تلك السنة يباشر الوعظ في كنيسة "أى "أ، وقد تم الاحتفاظ بأول موعظة ألقاها في خزانة الكنيسة للذكرى والتذكر في المستقبل ،

### بابلى نيرانى : الرجل المائى

كان يسكن فى "إيسا سالى lisasalmi رجل يقال له "رابولانيرانين" من نسل عائلة "نيرانين" فى مضيق "نيرا إيسالى بوروفرى Jisalmen Poroveden Niiralannieme كان رجلا غريب الخلقة منذ مولده ، فقد كانت أصابع يديه وقدميه متصلة فيما بينها بغشاء جلدى رقيق مثل ذلك الذى بين أصابع أرجل البطة ، كان يتحرك فى الماء بانسياب وخفه مثل القندس(١)، يغوص ويسبح تحت الماء لمسافات طويلة ، كما كان يعوم بسرعة فائقة ، كان فى شدة برد الشتاء يمرح وينزلق فى فتحة فى سطح الماء المتجمد ويعوم ويخرج من فتحة أخرى ، كان الناس يفزعون ثم يضحكون عندما كانوا يظنون أنه سيبقى تحت المائج ولا يعود ، حكى الكبار عن ذلك الـ نيرانين كثيراً وكثيراً مما قالوه قد طواه النسيان .

"Poro" تحدثوا فقالوا إنه غاص مرة في الماء في مضيق بين قمة "Kumpu وبين جزيرة "كومبو Kumpu" وفي قاع ذلك المكان عمق هائل مثل قدر كبير يصل عمق الماء فيه إلى عشرين ذراعًا يكتنفه الظلام الدامس

<sup>(</sup>١) القندس: ثعلب الماء

ويزخر بأعداد كبيره من الأسماك الضخمة المتوحشة مثل سمكة القرش والسمكة ذات الرمح وكائنات غريبة أخرى ، شكلت هذه الكائنات خطراً داهمًا على رابولا ولو لم يكن معه بطريق الصدفة خنجر ما تمكن من الدفاع عن نفسه ومصارعتها طويلا قبل أن تلوذ بالفرار، ، ويقال إن شباك الصيادين كانت تمتلئ بالأسماك الكبيره إذا ألقيت في ذلك المكان ما دامت الشباك قويه ذات عيون واسعة محكمة ومادام الصياد يمسك زمامها ويسيطر عليها وبمثل هذه الشباك حصل ريسانين Rissanen على كميات كبيرة من الأسماك فقد كان في عهده من أمهر الصيادين .

ومرة أخرى غاص 'رابولا - نيرانين' في موقع بـ "ساونانيمي Porvoveden Huotari ناحية "بورفوفزى هواترى Saunaniemi" وتردد أن تحت صخره "سونا Sauna " نفق مائي لم يجرؤ أحد على النزول لاستكشاف مجراه ومعرفة طوله إذ كان المجرى مظلمًا وبه دوامة دوًارة عاصفة من الماء مثل "شفاطة" هائلة.

وكان "رابولا - نيرانين" أيضا يقفز إلى الماء من برج كنيسة "إيسالي lisalmi"

lisalmi

\* \* \*

اقدم أثناء الحرب إلى 'إيسالمي lisalmi ' الأعداء الروس وأنزلوا جرس الكنيسة من البرج وحملوه و ألقوه في مكان قريب في بوغاز أرض الكنيسة ، وبعد انتهاء الصراع أرادوا إعادة الناقوس إلى مكانه وأعدوا لذلك لوحًا وعتلة مزودة ببكرة ، غاص 'رابولا – نيرانين Räpyla

Niiranen بالحبل المثبت في الناقوس وأخذوا يشدونه بالبكرة لأعلى وما إن ظهر على سطح ماء البوغاز حتى صدخ رجل عجوز من على الشاطئ المقابل قائلا هاهي بقرة إيسالي تخرج وتخور مرة أخرى ، كان يصاحب الناقوس فعلاً صوت خوار قوى مثل صوت بقرة ، فزع الرجال الذين كانوا يرفعون الناقوس من صراخ ذلك العجوز وانفك حبل الرافعة وسقط الناقوس ودق دقة واحدة عالية وغرق في الماء ، غاص "رابولا" من جديد للإمساك بالحبل واكنه عاد لسطح الماء في الحال وقال إنه لم يجرق على ربط الحبل إلى الناقوس لأن الأقزام همسوا في أذنه قائلين: "إذا ربطت الحبل فإنك أنت نفسك ستبقى في القاع رهينة مقابل الناقوس" ، أضاف "رابولا" موضحا أن الناقوس انقلب رأسًا على عقب عند سقوطه فأصبحت قاعدته إلى أسفل وانغرست عميقا في طين القاع حتى لم يبقى ظاهرًا من الناقوس إلا جزءًا قليلاً من حوافيه وأصبح من المستحيل رفعه ، ولا يزال ذلك الناقوس غارقًا في ذلك المكان إلى مؤمنا هذا .

#### lisalmi

\* \* \*

منذ ما يقرب من ٥٠٠ كان يسكن فى قرية فى "إسالم lisalmi رجل لا يعرف الراوى اسمه الأول ، كان الراوى رجل عجوز ، وقد روى حكاية حدثت قبل خمسين عامًا عندما كان شابا وكان يشاهد "رابولا نيرانين" ، قال الراوى: كان نيرانين رجلاً مثل كل الرجال ولم يكن يختلف عنهم فى شىء سوى أصابع يديه وقدميه التى كانت متصلة

بغشاء رقيق مثل أصابع طيور الماء ومن ذلك اشتق اسمه الذي يعني نبرانين نو الغشاء الرقيق بين أصابعه ، وكان "رابولا نيرانين" يستطيع العيش في الباسبة وفي الماء على حد سواء ، كان يشعر أن الماء يناديه فكان بنزل إليه في الصيف وكذلك في الشتاء ، وكان دائما ما يبقى في الماء على مدار الليل والنهار دون أن يخرج لليابسة ، وفي الشتاء كان ينزل من خلال فجوة في الثلج إلى البحيرة عريانا وبدون غطاء على رأسه أو حذاء في قدميه ويسبح تحت طبقة الثلج حتى الجانب الآخر من البحيرة ويخرج إلى بيته لتناول الطعام ويعود مرة ثانية إلى الماء من خلال نفس الفجوة في سطح الماء المتجمد ٠، لم يقل إنه كان يأكل شيئا عندما بظل وقتا طويلا تحت الماء ، ولم يقل أيضنا ماذا فعل أو رأى ، فقط قال إن أعداد أسماك البربوط كانت أكثر من الأسماك الأخرى واكنها كانت تتركز في العمق وفي أكداس كبيره ولا يحركها سوى الطقس العاصف ولا تلبث أن تعود إلى الأعماق ، قال إنه لم يجرؤ على كشف أسرار تلك الأماكن وأوكان قد أخبر عنها فان سمك البربوط لم يكن ليتركه ولكان قد أكله ، كان والد "رابولا" مبياد سمك وكان مصطاد أي كمية بريدها من أي مكان يختار ولم يكن الأخرون يحصلون على أي سمك من نفس الأماكن التي كان يحصل منها 'نيرانين' العجوز على أسماك وفيرة القد أنجبت عائلة "نيرانين" ساحرا وكان فعلا كذلك.

#### Kuopio

## كويكا كوبونين Kuikka Koponen وساحر الأعين

في أحد أيام الخريف جات مجموعة من الغجر إلى بيت 'راسفالا Rasvala " الذي كان يملكه "سيموكينونن Simo Kinnunen" وهــو والد 'كوستى كينونن Kusti Kinnunen' وكان مع الفجر حصان مريض بدأ يهزُّ ذيله أو يلف حول نفسه ويتلوي ويصدر أنينا وحدث أن جاء "كويكا" وشاهد الإخوة الغجر منغمسين في التشاور بجانب الحصان فسألهم "ما الأمر؟" ، فقال له الغجر إنهم في مأزق ولا يعرف أحد ما يشكو منه حصانهم ، عندها عدَّل "كويكا" من قبعته وأحكمها على رأسه ورفع ياقة معطفه ثم أمسك بذيل الحصان ورفعه وقال للغجر الواقفين بجانبه "سوف أدخل إلى جوف الحصان لأعرف ما يوجعه" ثم دق الأرض ونزل على ركبتيه ووضع رأسه وكأنّه يدّخلها في مؤخرة الصمان واختفى في الحال عن الأنظار بثيابه الرثة، ظل الغجر ينتظرون وهم يرتعشون من البرد عودة "كويكا" واكن دون جدوى ، حدث بعد ذلك أن جاء صاحب البيت وسألهم ما الذي يراقبونه في الحصان، شرحوا له ما حدث فقال لهم: "إنكم مجموعة من البلهاء ، لقد قابلت كوبكا هناك على جانب تل "بتروماكي Petromaki"، عندئذ فقط أدرك الغجر أنهم قد خدعوا •

Leppävirta

حدث أن ذهب "كويكا" إلى أحد البيوت حيث كان الغجر يقضون الليل وعندما علموا بقدوم ذلك النصاب إلى البيت قرروا الانتقام منه لموت حصانهم ، أعد خمسة من الرجال خمسة من العصى السميكة حتى يؤدبوا بها "كويكا" حالما يصل إلى المكان ، جاء "كويكا" مسرعا إلى الفناء واندفع منبطحا على الأرض فنزل عليه الغجر ضربا بالعصى وظلوا يتناوبون الضرب عليه في حماس وسباق محموم ، وحدث أن جاء أحد المارة ووقف يراقب ذلك النشاط وأخيراً قال "لا يوجد رياضة أفضل للشباب من التسابق في ضرب كومة من القش" ، عندها فقط أصاب الغجر الإحباط الشديد وأدركوا أنهم كانوا يتسابقون في جلد كومة من القش .

#### Leppävirta

\* \* \*

في إحدى المرات وقف "كويكا كوبونين" في ساحة المحطة وقال إنه نظير مبلغ بسيط سوف يدفع نفسه داخل عارضة ضخمة ويدخل فيها من إحدى طرفيها ويخرج من الطرف الآخر ، تجمع الناس حوله ودفعوا له المبلغ الذي طلبه وأخذ يدخل برأسه وجسمه في طرف العارضة حتى لم يبق منه سوى رجليه ، وحدث أن مر رجل يبدو عليه النبل والذكاء ولما علم بسبب تجمع الناس حول العارضة الخشبية أشار بأصبعه وانفجر ضاحكا وقال "انظروا ذاك هو الرجل يسير ببطء بجانب العارضة مندها فقط أدرك الجميع خداع أعينهم ، غضب "كويكا" وأشار إلى الرجل وقال له "وأنت أيها الرجل ألا تستحى وأنت تمشى بهذا الشكل.



كان مع الفجر حصان مريض.

عريانا تماما .. أليس لديك ما يسترك ؟"، انفجرالمجتمعون ضحكا لأنهم جميعا شاهدوا الرجل عريانا تماما وهو يصرخ حانيا نصف جسمه الأعلى يغطى ركبتيه بصدره العارى ، عاد "كويكا" من جديد يعرض خدعته البصرية ونجع في أدائها .

#### Leppävirta

\* \* \*

من زمن بعيد كان يعيش رجل يدعى "كويكا كوبونين - Ponen من زمن بعيد كان ذلك الرجل مشهوراً ببراعته فى تدبير الحيل والخدع الصغيرة ، كان يسحر أعين الناس ويجعلهم يرون أشياء غير موجودة فى الحقيقة ، جاء مرة إلى كوخ فيه رئيس الشرطة يمسك بمدين معسر عرض "كويكا كوبونين" أن يسحد دين صاحب الكوخ الشريف حتى لا يسجن وتباع ماشيته سداداً لدينه ، أخذ مفكرة جيب ودفع قيمة الدين أوراقا من تلك المفكرة التى بدت فى أيديهم وقت السداد أوراقا نقدية ، وأخذ صاحب الكوخ إيصالا بسداد الدين ، ولكن ما إن حفظ الشريف الأوراق النقدية حتى بدت كما هى مجرد أوراق من المفكرة ، ولا كان لدى صاحب الكوخ إيصال بسداد الدين فلم يمكن مطالبته به الشريف الأوراق النقدية حتى بدت كما هى مجرد أوراق من المفكرة ، ولا كان لدى صاحب الكوخ إيصال بسداد الدين فلم يمكن مطالبته به الشريف الأوراق النقدية حتى بدت كما هى مجرد أوراق من المفكرة ،

#### Vehmersalmi

ذهب "كويكا" مرة إلى بيت به بعض الفتيات يتجهزن الذهاب إلى حفيل راقيص ، طلب أن يصاحبهن في الرقص ولكنهن قلن "نحن لا نصاحب عجوزاً مثلك" ، لم يأبه كويكا" بقولهن ولكنه جلس منقبضاً على أحد المقاعد وأخذ يفكر ، خرجت الفتيات وما إن جاوزن عطفة الطريق حتى واجهتهن طوابير طويلة من الخيول المنهوكة لا يُرى لها أخر سدت الطريق الذي تراكمت الثلوج بكثافة على جانبيه ، كان عليهن أن يجلسن على جانب الطريق وينتظرن حتى تمر الخيول وينفسح الطريق ، ولكن طوابير الخيول لم تنته وظلت الفتيات جالسات حتى الصباح وحتى يتمكن من العودة إلى بيتهن كانت الخيول قد سدت أيضا طريق العودة ، وما إن بزغ الصباح حتى ظهر "كويكا" وسأل الفتيات وهو يتصنع الدهشة عن سبب عدم ذهابهن الرقص ، عندها فقط تفتحت أعينهن ورأين الطريق خال وليس به أثر لأقدام الخيول ، عدن مذهولات إلى بيتهن وهن يتواعدن "كويكا" بقبضة أيديهن.

#### Savonranta

\* \* \*

كان "كويكا" بارعا في سحر أعين الناس حتى إنه أدهش الكبار أنفسهم من أهالي "سافون Savon "، ومن حيله الواقعة الآتية:

جاء كويكا إلى أحد البيوت وهو فى أشد حالات الجوع وكانت صاحبة البيت تطهو حساء البسلة ، طلب منها كويكا بعض الحساء ولكن ربة البيت رفضت وقالت إن ما لديها لا يكاد يكفى لطعامها بعد أن تحجز نصيبا لزوجها الصياد ، عندئذ حدث شىء عجيب ، بدأ القدر

على النار يفور ويلفظ قارًا أسود وبدأ القار يسيل بسرعة رهيبة على الأرض ويفيض حتى كاد يغطى المقاعد ، ارتاعت السيدة بشدة ووعدت كويكا بوافر من حساء البسلة وأى شىء آخر إذا ما أوقف وأزال القار من الأرض ، أخذ كويكا مكنسة فى يده ومسح بها الأرض عدة مرات وللعجب؛؛ لقد اختفى القار تماما ولم ييق له أثر.

#### Savonranta

# سحرة أعين آخرون

كان الساحر في أبروشية "كيرى ماكى Kerimäk " آيقوم بالكثير من الخدع العجيبة ، عندما اصطاد أيلا وجه إليه الشريف قتل حيوان ممنوع صيده بدون تصريح واقتاده السجن وأخذه على عربته في طريق الكنيسة الصاعد ، جعل الساحر كل المترجلين في الطريق يبدون العين وكأنهم يحملون احم الأيل على أكتافهم ، جاهد الشريف في الصعوب بالعربة في طريقه السجن ولكن الحصان لم يقو على سحب العربة فاقترح الساحر أن يترجلا ويذهبا سيرا على الأقدام خاصة وأن الطريق قصير والخيل رديئة لا تقوى على سحب العربة ، تم الاتفاق ودخل الساحر بنفسه الزنزانة وأغلق الشريف بابها بالقفل ، وعندما عاد الشريف لتفقده وجد الزنزانة خالية رغم أن الأقفال كانت مغلقة وسليمة قال الناس إنهم شاهدوا الساحر في طريقه إلى بيته سائراً على قدميه ،

#### Parikkala

\* \* \*

جاء إلى البيت عجوز ساحر يقوم بمختلف أنواع الخدع السحرية، قالت الخادمة إن هذا العجوز المتهالك يستطيع رفع عارضة خشبية ثقيلة طولها سبعة أذرع ، شاهده أهل البيت يحمل العارضة وهم فى إعجاب ودهشة ، قالت فتاة فى البيت "إنكم تمزحون ليست هذه العارضة سوى بعض القش على ظهره" ، وما إن قالت ذلك حتى رأى الآخرون أنه لا يحمل سوى قشا على ظهره ، استشاط لاعب الخدع غيظا وقال للفتاة "سوف أجعلك لا تنسين فعلتك"

بعد ذلك بوقت ذهبت الفتاة إلى الكنيسة وما إن خطت داخل بابها حتى وجدت نفسها تخوض فى بحيرة من الماء فرفعت طرف ثوبها حتى لا يبتل وقالت وهى تخوض فى الماء "ياه ، إن الماء بارد جدًا" ، وما إن تجاوزت جناح المبنى وهى ترفع تنورتها ورأت أنها وصلت إلى الجانب المقابل من البحيرة حتى فتحت عينيها وأدركت أنها تسير داخل الكنيسة.

#### Laukaa

\* \* \*

وقف لابى أمام أحد البيوت وزعم أنه يستطيع الدخول فى طرف عارضة خشبية ويخرج من الطرف الآخر ، تجمع الناس البسطاء ليشاهدوا ذلك العمل العجيب ، ضغط اللابى قبعته فى رأسه وشرع فى إدخال رأسه فى طرف العارضة وعندما لم يبد منه خارج العارضة سوى رجليه جاء حوذى يسوق عربة عليها حمل من القش ووقف مع الناس وسنال عن سبب تجمهرهم ، قالوا له إنهم يشاهدون ذلك العمل العجيب الذى يمر فيه الشخص داخل العارضة ، انفجر الحوذى

ضاحكا وأبدى تعجبه من أؤلئك البلهاء الذين لا يلاحظون أن الرجل يسير ببطء بجانب العارضة، وما إن أدركت عيون الناس الواقع حتى قال اللابى للحوذى "انظر، القش على عربتك يحترق"، رأى الحوذى القش يحترق فأسرع وفك سرج الحصان وأبعده عن العربة، لقد سحر اللابى عينى الحوذى حتى رأى القش يشتعل نارًا وجعله أضحوكة المشاهدين،

دخل اللابى بيتا وطلب طعامًا من ربة البيت ، رفضت ربة البيت تقديم طعام له وأخذت توبخه وتوجه له الشتائم ، قال لها الرجل تعالى هنا وانظرى ، عندما ذهبت ربة البيت إلى النافذة شاهدت ابنتها ترقد تحت كومه كبيرة من الخشب المعد للوقود ، شهقت الأم جزعا من أن تكون الابنة قد ماتت ، كانت البنت فقط تحاول أخذ أخشاب من الكومة ولكن اللابى مرة أخرى سحر عينى المرأة لترى ذلك المشهد المرعب .

#### Tohmajärvi

\* \* \*

خرج مرة كاهن مع منشد دينى فى رحلة بالقارب ، كان الكاهن كسولا وكما يقال "تمبلاً" فاكتفى بالإمساك بالدفة بينما كان على المنشد أن يقوم بالتجذيف ، كان المنشد بارعًا فى سحر أعين الناس فخطر له أن يقوم بخدعة مع ذلك الكاهن الكسول، شرع المنشد يبطئ فى تحريك المجدافين ، لم يرق الكاهن تلك السرعة البطيئة وحث المنشد على

التجديف بقوة وبسرعة ، انفلت المنشد من مكانه وصاح إن القارب ينشطر وانتقل إلى مقدمة القارب الذي غطس قليلا في الماء بفعل ثقله ، أسقط في يد الكاهن وأصبح في وضع يرثى له ، لم يدرك خدعة المنشد وأخذ يصبح لا "تتركني أيها الرجل الطيب إنني أغرق "،استأنف المنشد التجذيف وعاد القارب إلى وضعه ،

#### Lapinlahti

### إبليس اللعين

## الاتفاق مع الشيطان

حدث أن فُصل طالب جامعي من كليته لانصرافه إلى الشراب وعاش بعد ذلك لبعض الوقت في بيته في الريف ، وفي أحد الأيام استبد به الضجر وعُزم على الذهاب إلى مزرعة عائلته ، وفي مكان قريب منها ، وقد ضاقت به حياته ، قرر أن يشنق نفسه في فرع شجرة كبيرة على حافة المزرعة ، وحالما فكر في ذلك ظهر له رجل عجوز رثُّ الثياب وقال له: "لا تنهى حياتك وسناؤفر لك عملاً في المدينة القريبة" . وطلب العجوز من الطالب الجامعي أن يحضر في اليوم التالي في نفس المكان وفي نفس الموعد ، وفي اليوم التالي قال العجوز إنه وجد له عملاً فى مكان بالمدينة وأضاف واكن لا يجب أن تذهب إلى عملك الجديد بثيابك الجميلة هذه ، وسوف نتبادل الثياب أعطيك ثيابي وتعطيني ثيابك، عليك أن تذهب إلى فندق معين وستجد هناك صاحب مزرعة يلعب الورق ، وبعد أن يخسر كل ما معه من نقود سوف يسال الموجودين بالفندق أيهم يقرضه مالا ، عندها تتقدم أنت وتعطيه ما يطلب من نقود ، عندها تجد جيبك مملوءًا دائما بالنقود التي تكفي الغرض ، وعندما يطلب الرجل قرضًا جديدًا تقدم له في كل مرة كل ما يطلب، وبعد مرور عامين بالتمام تعود إلى هنا فى هذا المكان وفى نفس الموعد حتى أعيد لك ثيابك وتعيد لى ثيابى ولكن حتى ذلك الوقت وخلال هذين العامين حذار أن تغسل الثياب التى عليك أو أن تبدل بها ثيابًا أخرى".

ذهب الطالب في ثياب الرجل العجوز إلى المدينة ونزل في الفندق الذي حدده العجوز وهناك وقع نظره على السيد صاحب المزرعة جالساً إلى المائدة يقامر بمبالغ كبيرة ، بعد وقت نهض السيد وسأل ما أمكن أحد الحاضرين أن يقرضه مالا ، تقدم الطالب وقال 'أنا أقرضك' ، تعجب السيد من أن يكون مع مثل هذا الرجل رث الثياب مالاً ، واكنه تأكد من صدقه عندما أقرضه فعلا مبلغا كبيرا من المال ، وبعد أن خسر السيد المال عاد يطلب المال من جديد وهكذا مضى الليل وهو يأخذ قرضا بعد قرض بمبالغ كبيرة من الطالب ، بعد أن انتهى اللعب جاء السيد عند الطالب وقال "إنني حقا مدين لك بمبالغ كبيرة ولا تكفي قيمة المزرعة كلها بسدادها واكن لى أيضا ثلاث بنات يمكن أن تختار واحدة منهن للزواج منها والمزرعة من الأن أصبحت ملكا لك ، ذهبا معا إلى بيت المزرعة واستدعى السيد بناته الثلاث وسألهن إذا كانت واحدة منهن تقبل الزواج من الطالب، قالت الفتاتان الكبيرتان كل واحدة يدورها إنهما لا تقيلان الارتباط بمثل هذا الرجل الرث الثياب ، وأكن الفتاة الصغرى قبلت الدخول في التجرية وانتظار ما سيأتي من الارتباط به ، أقدم حفل الزفاف وعاشا في وبَّام عامين كاملين وذلك رغم دأب الفتاتين على لوم أختهما الصغرى وإظهار خجلهما من ذلك الرجل المهلهل الهندام. بعد أن انقضت سنتان ذهب الطالب وفقًا لاتفاقه مع العجوز ناحية بلدته فى الوقت والمكان المحدد ، أعاد العجوز للطالب ثيابه الجميلة النظيفة واسترد ثيابه الرثة المهلهة وعاد الطالب بعد أن هندم نفسه حتى إن سائق العربة لم يعرفه أول الأمر كما لم يتعرف عليه أحد أول ما وصل إلى بيت المزرعة ، عندما رأت الفتاتان الكبيرتان زوج أختهما الصغرى شابًا مهيبا جليلا ملأ الحقد والحسره قلبيهما وذهبا إلى حمام السونا وشنقا نفسيهما .

ظهر الرجل العجوز خلف الحمام وقال "بدلاً من واحد أراد أن يشنق نفسه شنق اثنان نفسيهما" -

#### Kullaa

\* \* \*

حدث قبل بضع سنين أن استنفذت نفقات التعليم وحياة المدينة كل ما يملك الطالب الجامعى من مال ، ولم يكن هناك أى وسيلة للحصول على مال لمواصلة دراسته التى يرغب فى استكمالها بأى شكل من الأشكال ، لم يجد أحدًا يقرضه المال وانطوى على نفسه فى مرارة وحزن شديد .

وفى إحدى الليالى سار فى الطريق وهو تائه فى أفكاره ثم انفجر محدثا نفسه إنى مستعد أن أهب نفسى لمن يقرضنى المال حتى لو كان الشيطان نفسه ، بعد أن سار قليلا جاء رجل عجوز فى مواجهته وسأله "لماذا أنت هكذا محزون ؟"، أجاب الطالب "ليس فى وسعى إلا الحزن



إبليس اللعين

مادمت لا أملك المال لكى أعيش · قال العجوز "لا عليك ... تعالى معى ستحصل على ما تريد من مال" ، ذهب الاثنان معا ووجدا نفسيهما فى مصرف مالى ، أخذ الطالب يعب من المال الغزير وبعد أن أخذ ما يغنيه شكر الله وقال: "باركنى يا رب لدى الآن ما أحتاجه من مال ولم أكن حتى البارحة أملك ما أقوت به نفسى" ، بعد أن قال ذلك أراد أن يخرج من المصرف ولكنه وجد أن الأبواب محكمة الإغلاق ولم تكن أمامه أى وسيله الخروج ، ومما زاد الطين بلة أن العجوز الذى كان معه كان قد خرج وتركه ، أصبح الطالب فى حيرة من أمره ولم يعرف ماذا يفعل وأخيراً قرر أن يعيد المال كله إلى مكانه أملا أن يكون فى ذلك نجاته من مأزقه ولكن لم يجده ذلك شيئا ، جاء مواطنو المصرف فى الصباح وأمسكوا الطالب الذى بادر إلى استعطافهم وطلب العفو عنه ، ولم يكن يجوز العفو فى مثل هذه الصالات وكان على الطالب أن يلقى جزاء السارق وهو الموت شنقا .

فى الليلة السابقة لليوم المحدد لتنفيذ حكم الإعدام ظل الطالب يزرع زنزانة السجن ذهابا وإيابا وقال "إننى مستعد أن أهب نفسى لمن ينقذنى من هذا المصير حتى لو كان الشيطان نفسه" ، ظهر أمامه فى الحال نفس الرجل العجوز وقال للطالب "لماذا أنت محزون؟" ، أجاب السجين "السبب حقيقة مؤسف فسيتم إعدامى فى الغد" ، قال الشيطان "لا تلق بالا ، سأقدم نفسى للشنق بدلا منك وفى نفس اللحظه شكل نفسه على صورة الطالب وهيئته تماما وقال "اخرج أنت من هذه الحجرة ولكن تذكر أن تحضر باكر عندما تحين لحظة شنقى، باعتبار

أننى هو أنت ، وستجد الأموال التى أخذتها من المصرف عندما كنا معا بالقرب من عارضة خشبية تحت إحدى الأحجار ، خذ المال من هناك •

وما إن خرج الطالب من حجرة السجن حتى ذهب مسرعًا للبحث قريبا من العارضة الخشبية عند الصخرة المستوية ووجد أخيرًا المال كما أوضح له الشيطان ، ذهب بعد ذلك سعيدًا إلى بيته ومعه كل الأموال المسروقة ، في اليوم التالى ذهب مع أخرين لمشاهدة الشيطان وهو يشنق بدلاً منه ، جاءوا بالشيطان باعتباره هو الطالب ، وجهز المسئول عن القيام بعملية الشنق أنشوطة الشنق ، طلبوا من الشيطان أن يدخل رأسه في الانشوطة وفعل ذلك وأرخى عشماوى الحبل وتركه يسقط تحت المنصة ، رفع عشماوى العارضة ودفع بقدمه رأس المشنوق وقال مزهوًا بعمله "ليأخذنى الشيطان إذا لم تكن قد مت" ولدهشة النظارة رفع الشيطان رأسه والحبل حول رقبته وأخذ عشماوى معه وطار في الجو وصاح قائلا للطالب "صفقة مربحة أنت أخذت المال وأنا اخذت عشماوى" ، في ذلك الوقت فقط أدرك الطالب أنه كان يتعامل مع الشيطان وحمد الله أنه ذهب ولم يأخذه معه ،

Jyväsklä

### البناءون الأحرار

كان "كن" سيد القصر "بناءً حرًا" وكان – مثل جميع البنائين الأحرار – على علاقة بالشيطان، وكان الشيطان يحمل إليه المال بصفة دائمة على قدر ما يريد وكان شرط الشيطان أن يأتى معه فى موعد حدده ليأخذه حيا ، انقضى الوقت وحل الموعد وجاء الشيطان فى عرية يجرها زوج من الخيول السوداء ليأخذ حقه، حزن الشيطان حزنا شديدًا عندما وجد أنه جاء مبكرًا قليلا عن الموعد ، قال له الرجل فورًا "لقد جئت مبكرًا كثيرًا ، جلس الشيطان غاضبًا وظل ينتظر ولكن السيد عارضه وطلب منه الانصراف قائلا له إن الانتظار لم يكن من بنود اتفاقنا،

بعد أن ابتعد الشيطان أسرع السيد في طلب الكاهن ، وكان في الأبروشية في ذلك الوقت كاهن شاب ورع تقى ، حضر الكاهن وبسرعة عمد السيد وأعطاه اسما جديدًا وجعله ينام على جانب السرير وعليه أغطية كثيرة ، عاد الشيطان في الموعد تماما وطلب أخذ السيد "ك.ن" ، قال له الكاهن "ليس هنا" ، ساله الشيطان "من أنت ؟" أجاب الكاهن "أنا خادم الرب التقى" ، قال الشيطان "من هذا الذي خلفك ؟" أجاب الكاهن "طفل جرى تعميده حديثا" ، قال الشيطان "أنت لست كفوًا لأن

تعمد أتباعى وتجعلهم خدمًا لربك لأنك لست تقيًّا" ، قال الكاهن "ماذا أخذت على ؟ قال الشيطان في الصباح ليست الحذاء الأيسر قبل الأيمن قال الكاهن لله قدمي الأيسر وقدمي الأيمن وإذا كنت قد فعلت ذلك فيمكن تدارك الأمر وأعاد الكاهن وضع حذائه في قدميه من جديد قال الشيطان "سبق لك وأنت طفل أن سرقت خبزًا" ، أجاب الكاهن "كنت وقتها جائعا وقد أعطيت بدورى خبزًا للجائمين" ، - "سرقت وأنت صبى إبرة لم تعدها مرة ثانية" ، قال الكاهن "نعم لم أعدها ، وهي معي الآن لأن للإبرة ثقبًا أجعلك تخرج منه"، وعندما عجز الشيطان عن أخذ السبد ولم يجد ذنبًا يثقل ضمير الكاهن شرع في الانصراف ، عندها أمره الكاهن أن يظل مكانه حتى يأذن له ، أخرج الكاهن الإبرة من ثيابه ورشقها في إطار النافذة وقال للشيطان: "الثقب هذا هو طريقك ، اخرج منه ولا ترجع لهذا البيت أبدًا" ، خرج الشيطان من ثقب الإبرة وسمع لخروجه صفير مثل صفير العاصفة ، ولو خرج الشيطان بطريقته لقفز من فوق الأسطح واكن الكاهن سد المنافذ في وجهه غير ثقب الابرة.

شاهد الذين كانوا فى الخارج هروب الشيطان وخيله السوداء تشتعل ذيلها باللهب وفى الوقت نفسه فقد السيد ما يأتيه وما كان معه من مال،

Tarvasoki

حدث خلال القرن الأخير أن اشتهر مالك القصر بأنه "بنّاء حر" ،
لم يكن المال ينقطع لديه وكانت أوراق نقده جديدة خرجت لتوها من
مصنع الشيطان ، وكان يفد إلى القصر في الأعياد والمناسبات الكبيرة
مثل عيد الميلاد زوار غامضون ، وفي ليلة سابقة لعيد الميلاد وصل
سيدان في لباس قشيبة على عربة يجرها زوج من الخيول السوداء ،
نزلا وصعدا سلم القصر ، شاهدت الخادمة كيف طار الحصانان في
الجو ، كما شاهدت خادمة الاستقبال الرجلين يجلسان مع سيد القصر

عندما قارب الأجل المحدد المتفق عليه بين الشيطان والسيد ليأخذه أو عندما علم السيد أن الموعد يقترب بسرعة ذهب إلى كاهن الكنيسة للتحدث معه ويطلب منه المساعدة ، وعد الكاهن بمساعدته قدر استطاعته ، وفي الوقت المحدد جمع الكاهن في قاعة القصر اثني عشر كاهنا في أبهي أرديتهم الكهنوتية وجلسوا جميعا حول المائدة وأجلسوا السيد وسط الدائرة وأمامه نسخة من الكتاب المقدس ووضعوا يده عليها عندما حانت الساعه الثانية عشر ليلاً دخل القاعة سيد مهيب وجاء إلى وسط دائرة الكهنة ووضع كتابا مقدساً أسود فوق نسخة الكتاب المقدس وقال "لقد حان الموعد" عندئذ نهض شاب من الكهنة ووضع يده على الكتاب الأسود وعندها سمعت فرقعة هائلة في سقف القصر وكان نفس السيد الذي دخل القاعة هو الشيطان جاء ليأخذ مالك القصر وقد خرج من السقف ، وظل الكتاب الأسود وقد سطر فيه

بالكتابة الحمراء أفعال البناء الحر "مالك القصر" الذي ظل على قيد الحياة الدادة الواقعة لمدة أربع سنوات قبل أن يموت •

#### Rauma

\* \* \*

فى أحد قصور "سوميرو Somero" باع مالك القصر نفسه الشيطان ، وكان الرجل "بناء حراً ، كان يحصل من الشيطان على الكثير من المال الذى لم ينقص لديه فى أى وقت ، وكان السيد يصيح كل ليله قائلا "بتروسى ، بتروسى" ، وعندما يكون غائبا عن البيت كان على الخادمة أن تصيح "بتروسى" ، قضى السيد شهراً فى الصيف خارج بيته وعندما عاد كان هزيلا مرهقاً لأن موعده مع الشيطان قد حل وسيأتى ليأخذه ،

كان الوقت ليلاً عندما جاء الشيطان يتقدمه زوج من الخيول ، صوت أقدامهم يخشخش وهو قادم ، ولأن المالك يعرف الموعد فقد دعا الكاهن ودعا والديه في العماد إلى حجرته ، وعندما وصل الشيطان سأل: "هل السيد موجود ؟"، أجاب الكاهن إنه لا يوجد سوى طفل حديث العماد (تم تعميده حديثا) ، كان المالك قد عمد من جديد من برهة قبل حضور الشيطان وأعطى أيضا اسم جديد ، جلس الكاهن على حافة السرير ورقد المالك خلفه ، كان الشيطان يعرف الذنوب التي ارتكبها الكاهن في حيلته المبكرة ، كان الكاهن دائما يجيب نعم فعلت ولن أفعل ذلك بعد"، أخيراً غادر الشيطان وكان لذهابه

مجرد خشخشة وكانت مناخير خيله تنفث اللهب • لقد انتهى موعد البناء الحر •

#### Somero

#### \* \* \*

فى إحدى المرات سلم عميد نفسه للشيطان واتفقا على أن يعطيه الشيطان مالا وفيرًا مقابل أن يأتى ليأخذه فى موعد يتفقان عليه ، كان الشيطان يحمل إليه كنوز المال وعندما حل الموعد المتفق عليه أراد أن يأخذ حقه .

وبينما كان العميد مع ضيوفه من علية القوم في إحدى المناسبات يتبادلون الطعام إذ لاحظ أحد الحاضرين أن ضيفًا مهيبًا قد وصل لتوه إلى البيت في مركبة فخمة وأجلس نفسه على نفس المائدة مع صاحب البيت ، أصاب الحاضرين القلق عندما لاحظوا أن إحدى ساقى الضيف كثيفة الشعر وتشبه رجل الإوزة وأنه بدأ يتحرش بالعميد ، أسرع الحاضرون في طلب كاهن المنطقة الذي حضر مرتديًا ملابس الكهنوت ليتلو التعاويذ اللازمة لطرد الشيطان ، قال الشيطان بصوت كالعواء إن الكاهن قام مرة وهو طفل بسرقة خبز فقال الكاهن بانفعال إنه لم يكن كاهنا بعد ، كما أنه عزم على شيطان أكبر قوة وطرده وجعله يبتعد بخطى سريعه، وعلى هذا استطاع الكاهن أن يحمى العميد وينقذه من الشيطان.

ولكن أخيرًا عندما كان العميد على وشك الموت جاء إلى البيت رجل مهيب المظهر في مركبة فخمة مغطاة وقد شاهدها من في البيت وكان

على جانبى المركبة مصباحان كبيران مشتعلان وعلى عريش العربة ولحامها حليات صغيرة تخشخش كلما تحركت المركبة ، وعندما اقتربت المركبة من فناء البيت اعتقدت زوجة العميد أن ضيفا مهمًا قد حضر وفتحت أبواب القصر وأضاعت الشموع وخرجت لاستقبال الضيف ولكنها لم تجد أحدًا ولم تشاهد شيئا ، وفي اندهاش بالغ ذهبت إلى العميد الذي يعاني سكرات الموت لم تجده في أي مكان ووجدت الحجرة مملوعة بدخان أزرق مثل الذي يتصاعد من حرق الكبريت ، عندها أدركت أن الضيف الذي شاهدته في المركبة هو شخص مألوف سبق أن زار بيتهم وقد جاء وأخذ العميد معه .

#### Kärsämäki

# الأم تهب ولدها للشيطان

ضاعت البقرة الوحيدة التي تمتلكها الزوجة الفقيرة في الغابة ، وظلت الزوجة تبجث عنها طوال اليوم ولم تعثر عليها ، وفي اليوم التالي خرجت ثانية البحث عن بقرتها المفقودة وهي في حزن شديد ، قابلها الشيطان وهو في هيئة رجل وسألها عما حدث لها حتى تكون في هذه الحالة من الحزن • قالت المرأه إنها فقدت بقرتها ولم تجدها في أي مكان • قال الشيطان للزوجة "أحضر لك بقرتك إذا وعدت أن تعطيني بعد خمسة عشر عاما ما هو موجود تحت الحزام الذي حول وسطك"، تحسست المرأه تحت حزامها فوجدت مفتاح الحظيرة وعندها وعدت بإعطائه ما هو تحت حزامها إذا وجد لها بقرتها ، ظهرت البقرة المفقودة في الحال وساقتها الزوجة إلى بيتها • وفي البيت أدركت الزوجة أن الرجل لم يكن يطلب مفتاح الحظيرة ولكن الطفل الذي تحمله في بطنها والذي أوشكت أن تلده ، كانت المرأة حاملاً ، كما أدركت المرأه أن ذلك الرجل لم يكن شخصا عاديا ولكنه كان الشيطان بعينه ، أصبحت المرأة حَرَيْتَ مَهِ مَ مَعِد أَن وَضِعت ولدًا ، تعهدت ولدها حتى قارب من العمر خمسة عشر عامًا واقترب الموعد الذي مسللشيطان ، سال الواد اس عما بيكيها وبجعلها هكذا حزينة على النوام ، قالت إنها ارتكبت خطأ-

وهبت ولدها الشيطان قبل أن يولد ، أنكر الولد على أمه حزنها وذهب إلى الكاهن ، بعد أن سمع الكاهن قصة الولد قال له إن هذا الأمر مؤسف الغاية وطلب منه أن يعود إليه قبل اليوم المصدد بثلاثة أيام .

وقبل أن يتم عمره خمسة عشر عامًا بثلاثة أيام ذهب الواد للكاهن كما أمره، حمل الكاهن الواد إلى الكنيسة ليلا وأجلسه على المذبح وأعطاه كأس القربان ووضع في يده كسرة من الخبز المقدس وأوصاه أن يقدم الكأس لمن يأتي إليه بشرط أن يؤدى أمامه تراتيل القداس الرياني كاملاً وكما ينبغي٠

جات الشياطين للولد فى الليل ولكن لم يستطيعوا أخذ الولد معهم لانهم لم يستطيعوا أداء التراتيل المتفق عليها · ، وفى ليل اليوم التالى حمل الكاهن الولد ثانية إلى الكنيسة لتمضية الليل وأجلسه بنفس الطريقه مثل الليلة السابقة ، وأيضًا جات الشياطين وحاولت بكل طريقة أخذ الولد معها ، وفى الليله الثالثة حمل الكاهن الولد مثل الليلتين السابقتين وأمره أن ينتظر حتى يأتى هو نفسه ليأخذه ·

جات الشياطين في هذه المرة في هيئات مختلفة ليَاخذ الولد حتى إنها جات في هيئة والدته ولكن الولد لم يغادر مكانه ، وأخيرًا جاء الشيطان في هيئة الكاهن وأخذ يؤدي تراتيل مختلفة عرف منها الولد أنه ليس الكاهن الحقيقي ، في الصباح جاء الكاهن الخذ الولد وأذى التراتيل كما يجب أن تؤدى عنا جعل الولد يطمئن ويتأكد أنه الكاهن الحقيقي وتجرًا على الخروج معه من الكنيسة.

بعد ذلك عاد الولد إلى بيته ولم يعد للشيطان أية قوة تمكنه من أخذه ·

Mikkeli

\* \* \*

كان لأرملة فقيرة ابنًا وكانت دائمة الحزن والتزمر من فقرها ، وفي إحدى المرات وبينما هي تمشي في الغابة كأن الأرض قد انشقت وظهر أمامها رجل جميل الهندام ، عرض الرجل على الأرملة أن يخلصها من الفقر إذ وهبت له ابنها على أن يبقى معها حتى يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وبعدها يأتي ليأخذه ، ترددت الأرملة بادئ الأمر ولكنها قبلت عرضه أمام حاجتها وأملها في الثراء الواسع الموعود ، طلب منها الرجل الغريب أن تتبعه ، شعرت الأرملة وهي تسير معه كأنها تسير تحت الأرض حتى وصلا إلى قصر عظيم منيف ، طلب منها الغريب أن تكتب اسمها بدمائها في كتاب ضخم ، وفعلت الأرملة ما أراد ، وما إن غادرت الأرملة القصر حتى شعرت أن الفقر قد ودعها هي وابنها إلى غير رجعة ، ولكن ما لبس الحزن أن عاد وخيم عليها وأخذ حزنها يزداد كما كبر ابنها واقترب اليوم الموعود ،

لاحظ الابن أمه المهمومة كما أدهشته مسألة أخرى: فلم يكن لديها مظلة مثل الناس الأخرين لتحميها عندما تسير فى الخارج وقت سطوع الشمس • سنالها الولد: "أمى: لماذا ليس لديك مظلة ؟" ، كشفت الأم لابنها عن الحقيقة وعن محنتها القاسية وألمها الدفين وقرر الذهاب إلى الكاهن وعرض الموضوع عليه •

طلب الكاهن من الواد أن يذهب إلى الكنيسة ليلة الموعد المحدد وتحت إبطه كتاب التراتيل وتحت الإبط الآخر ديكا ، وحذره من لمس أى شيء يظهر له وألا يتحدث مع أحد ولا يتبع أحدًا ولا يتزحزح من مكانه حتى يصل الكاهن عند بزوغ الصباح ويصعد إلى منبر الوعظ ويرتل أيات من الكتاب المقدس ، وعندها فقط يمكن للولد أن يستجيب للكاهن عندما يدعوه لمرافقته .

وهذا ما فعله الولد ، فعندما حانت الليلة المعودة وذهب الكنيسة وتحت إبطه كتاب التراتيل وتحت الإبط الآخر الديك ، ظهرت أمامه حلقة مستديرة و تذكر الولد وصية الكاهن ووقف لا يتزحزح من مكانه وظهرت أمامه وتوالت طوال الليل أشباح غريبة شاذة ولكن الولد ظل ساكنا وشيئا فشيئا بدأ النهار يطلع وبدأ الديك يصيح ودخل الكنيسة رجل في هيئة الكاهن وصعد على كرسي الوعظ وبدأ يتلو تراتيل ، ظن الولد أن الكاهن قد حضر وفرح لذلك وبدأ يصغى إليه ولكن لاحظ أن التراتيل ليست صحيحة وتتضمن كلاما مختلفا ، استمر الشيطان يغني طويلاً بتملق ومداهنة دون جدوى وغادر غاضبا حانقا وقد سمع لخروجه من الكنيسة حفيفا كحفيف الريح ، أخيراً جاء الكاهن الحقيقي ورتل ترتيلا صحيحاً وعندما انتهى من ترتيله دعا الولد الخروج وتبعه الولد ، وهكذا تحرر الولد من ميثاق الشيطان.

Keuru

جاء مضاض الولادة لامرأة وحيدة وانتابها حزن شديد عندما وجدت نفسها بدون عائل يساعدها على مواجهة الحياة وتربية الطفل، جاء الشيطان وقال: "لا تراعى، أنا سأكون معك وأساعدك على رعاية الطفل الذى تلدينه إذا وهبته لى عندما يبلغ خمسة عشر عاما من عمره ، أصبح لدى المرأة كل ما تحتاج إليه بما فيه الكفاية ولم يعد ينقصها شيء وكانت لا تعرف كيف تأتى لها كل هذه الأشياء ، بدأ الموعد المتفق عليه يقترب ومرت قرابة خمسة عشر عاما وعادت المرأة إلى حزنها الشديد فسألها الولد باهتمام بالغ: "ما الذى يحزنك يا أمى ؟" ، لم ترغب الأم فى أول الأمر إطلاع ولدها على سبب محنتها ولكن الولد ألح عليها وسأل وأعاد السوال "أمى.. ما الذى يحزنك ؟" ، أخيرا قالت الأم لولدها "لقد وعدت الشيطان قبل أن تولد بإعطائك له عندما تبلغ خمسة عشر عاما من عمرك وسوف يحضر الشيطان ليأخذك" . أصبح كلاهما في حزن شديد وذهبا معا إلى الكاهن وتحدثا معه فى الموضوع .

عندما حل الموعد وضع الكاهن الولد ثلاثة أيام متوالية على مذبح الكنيسة ووضع كأس القربان في يد ووعاء القربان في اليد الأخرى وقال عندما يقدم لك الشيطان يده قدم له فقط الوعاء ولو جاء لك الشيطان على هيئتي فلا تنخدع وقدم له فقط الوعاء حتى أتى لك من باب المذبح ، جاء الشيطان وظل يتشكل في هيئات مختلفه ليلا ونهاراً ونهاراً وليلاً وكان يشعل جميع شموع الكنيسة وكانها في ليلة عيد الميلاد ، تشكل أيضا على هيئة الكاهن

وظل يضايق الولد بكل أشكال المضايقة ، بعد انقضاء ثلاثة أيام بلياليها جاء الكاهن من باب المذبح ليأخذه ، خاف الولد وأطلق صيحة استفاثة ولكن الكاهن أقنعه بشخصه وأنه الكاهن الحقيقى فخرج معه وهكذا نجا الولد من الشيطان .

Siikainen

## موهوب للشيطان

حدث قبل عشرات السنين أن كان خادم فى مسكن الكهنة يدعى "ماتى Matti"، وكان هذا الخادم ساخطا على عمله وكان يهدد بترك العمل بعد انتهاء عام الخدمة ، قال مرة حتى لو لم يجد عملاً فى أى مكان فسيذهب لخدمة الشيطان أفضل من أن يعود مرة أخرى خادما فى هذا المكان ، كالن الخدم يمازحونه قائلين "يا ماتى المسكين .. لا تذهب الشيطان وابق فى عملك فى بيت الكهنة ولكن ماتى أقسم أن يضع نفسه فى خدمة الشيطان ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحد،

وفى يوم من الأيام بينما كان "ماتى" فى عمل على جانب الطريق إذ جاء سيد مهيب الطلعة على مركبة فخمة يجرها زوج من الخيول، كان هذا السيد فى حاجة إلى خادم وجاء ليفاوض "ماتى" للعمل عنده ودفع له مقدما مبلغا كبيرًا من المال، ووعد السيد أن يأتى فى يوم محدد بنفسه ليأخذ الخادم "ماتى" إلى مكان عمله الجديد، أخذ "ماتى" يسخر من زملائه ويقول إنه كفء للعمل مع سيد مهيب ويعرض أمامهم المال الكثير الذى حصل عليه مقدمًا لعمله، ، أفضت الخادمات بهذا الأمر إلى الكاهن وأبلغنه أن "ماتى" سيترك العمل قريبا فى بيت الكهنة

وأنه حصل على مال كثير مقدمًا من سيد مهيب غير معروف كما أخبروه بإغاظة "ماتى" لهم.

كان لدى الكاهن من الأسباب ما يثير فضوله لمعرفة شخصية صاحب العمل الجديد ، ذهب إلى صاحب المعدية التى تنقل الركاب من شاطئ إلى شاطئ إلى شاطئ وساله عن الشخص المهيب الذى عبر فى مركبة يجرها زوج من الخيول ، قال صاحب المركب إنه لا يعرف شيئا عن ذلك ولم يسبق أن عبرت مثل هذه المركبة أبدًا فوق المعدية ، عندما تأكدت هواجس الكاهن وطلب أن يشاهد المال الذى حصل عليه "ماتى" مقدما لعمله ، كان المال عبارة عن أوراق نقدية كبيرة القيمة وضعها "ماتى" بين صفحات الكتاب المقدس وعندما عاد إليها فى الصباح وجدها قد تحوات الى ورق عادى مهترئ ، أصبحت المسأله أكثر يقينا : لقد تعاقد "ماتى" المنتظر لعودة الشيطان ، عزم الكاهن الولد إلى الكنيسة وأجلسه فى المنتظر لعودة الشيطان أخذ الكاهن الولد إلى الكنيسة وأجلسه فى دائرة المذبح بجانب الكتاب المقدس مفتوح الصفحات وشرح له ما يفعل أوصاه مؤكدًا ألا يتحرك من مكانه مهما كانت النداءات والمغريات حتى يحضر هو ويقول كلمات تم الاتفاق عليها ،

وفى الوقت المحدد جاء الشيطان إلى 'ماتى' فى نفس الهيئة التى كان عليها عندما تعاقد على العمل معه وطلب منه أن يتبعه فى الحال، لم يستجب "ماتى" لدعوته لأنه عرف من يكون ذلك السيد فضلا عن أنه لم ينطق بالكلمات المتفق عليها، ثم عاد الشيطان فى هيئة الكاهن وعاد مرة أخرى فى هيئة والده ووالدته يدعوانه للذهاب معهما ولكن

لأنهما لم يعرفا الكلمات المتفق عليها فقد رفض "ماتى" دعواتهما وبداءاتهما ، وأخيرا جاء الشيطان في متورته الحقيقية بقرونه وقدمه ذات الظلف المشقوق ومعه جمع كبير من الشياطين لمساعدته وأخذوا يتقافزون على السطح وعلى الحوائط محاولين إمساك الولد من الخلف ولكنهم كانوا دائما يسقطون على الأرض خارج سور المذبح ، ظلوا يواصلون حيلهم وألاعيبهم طوال الليل ، وأخيرا خرج الشيطان وأتباعه من الكنيسة عند طلوع النهار ، وبطلوع النهار جاء الكاهن ليأخذ الولد من الكنيسة وظل يستخدم كل وسائل الإقناع ولم يمكنه أخذ الولد معه حتى نطق بالآيات المتفق عليها ، لقد زلزلت هذه المغامرة الخطرة كيان حتى نطق بالآيات المتفق عليها ، لقد زلزلت هذه المغامرة الخطرة كيان "ماتى" وأعادته إلى بيت الكهنة يعمل راضيا قانعا بما قسم الله له .

#### Kannus

\* \* \*

أرسل أحد كهنة "أنكريما "Jnkerinmaa" خادمه إلى مدينة "سان بطرس برج Pietari" ليستأجر مركبة وأرسل معه أيضا المال اللازم لحجز المركبة ، بعد أن وصل الخادم إلى المدينة توقف في مقهى ليتناول شيئا ، أضاع الخادم وقته في ذلك المقهى وكل ما معه من مال ولم يجد ما يدفعه لاستئجار المركبة ، ظل يتسكع في الشوارع حزينا ولم يجرؤ على العودة إلى البلدة وهو على هذا الحال ، توقف أمامه شخص وقال له "ما الذي يقلقك يا بنى حتى تكون على هذه الحالة من الحزن ؟" قدر الولد أنه لو أخبر الرجل بموضوعه فإن ذلك لا يفيده في شيء ولن يخرجه من ورطته ، قال له الرجل "عندى الرغبة والقدرة لمساعدتك

الخروج من محنتك ، بعد أن أوضح الواد سبب محنته طلب منه الرجل أن يصحبه ، استجاب الواد وسارا معا وبخلا أحد القصور ، كان على المنضده في ذلك المكان مجلد ضخم كل ما فيه مسطر باللون الأحمر ، طلب الرجل من الواد أن يجرح الأصبع البنصر (١) من يده اليسرى ليكتب اسمه بالدم المنبثق من الجرح وسوف يزوده بعد ذلك بما يحتاج إليه من مال،

بعد أن خرج الولد من مأزقه دفع الأجرة المركبة وعاد لبيته مسأله الكاهن صاحب البيت عن سبب غيابه وضيق عليه السؤال حتى اضطر الولد في النهاية أن يعترف الكاهن بكل ما جرى له مقال الكاهن: "أيها الولد المسكين: لقد بعت نفسك للشيطان" غادر الكاهن ومعه الولد إلى "بطرس برج" وذهبا إلى نفس القصر الذي أخذ منه الولد المال وأعاد الكاهن المال وشطب اسم الولد من كتاب الشيطان ، وبذلك أنقذ الولد من السقوط في يد إبليس اللعين،

Juva

\* \* \*

كان رجل يمشى فى الطريق مهموما حزينا ، جاء الشيطان إلى جانبه يسأله "ما الذى يجعلك فى هذا الهم والحزن ؟" ، قال الرجل "إننى حزين لأنى فقير ولا أحصل على المال من أى مكان" ، قال الشيطان

<sup>(</sup>١) البنصر: إصبع خاتم الزواج

"لا يستدعى ذلك كل هذا الحزن ، تستطيع أن تحصل منى من المال على قدر ما تريد ، تعالى إلى بيتى واكتب اسمك بدمك فى كتابى وبعدها تحصل على المال الوفير" ، أدار الرجل الفكرة فى رأسه وما دامت الكتابة ستكون بدمه فسيحمل له هذا الدم ، بعد ذلك قال الرجل "لست فى عجلة هذا المساء ولكنى ساتى غدا مساء "قال الشيطان "فى انتظارك"، فى اليوم التالى أخذ الرجل دمًا من حصانه وذهب إلى بيت الشيطان، تصنع أنه يعطى دمًا من أصبعه ولكنه أعطى الشيطان دم الحصان الذى كتب به اسم الرجل فى كتابه ، كان على الرجل أن الحصان الذى كتب به اسم الرجل فى كتابه ، كان على الرجل أن يتعهد ألا يذكر اسم الله فى أى وقت وأن يذكر بدلا منه اسم الشيطان وأنه لو ذكر الله فى أى مكان فسيموت فى الحال ، بعد ذلك أعطى الشيطان الرجل مالا كثيرا وأصبح الرجل شديد الثراء.

وفى أحد الأيام بينما كان الرجل يحرث حقله إذ انكسر المحراث فاستعاذ بالله فمات حصانه فى نفس اللحظة وقتل الشيطان كل حيوانات الرجل وجميع الحيوانات التى اشتراها من جديد ، بعد ذلك جاء الشيطان ليلا وطلب من الرجل إعادة المال الذى لديه ولم يعد بعد ذلك يزوده بالمال كما كان يفعل من قبل .

## Rääkkylä

\* \* \*

باعت امرأة نفسها الشيطان وتم تحديد الموعد الذى يأتى فيه ليأخذها . حقق لها الشيطان كل رغباتها وعاشت فى سعادة ورفاهية ، ولكن ما إن اقترب الموعد حتى امتلأ قلبها بالحزن والهم فزعًا من قدرها

البائس • ذهبت المرأة بناء على نصيحة الكاهن فى الليلة المحددة إلى مذبح الكنيسة حيث لا يستطيع الشيطان الوصول إليها ، جات حول المذبح كل أنواع الأشباح تمد أيديها إليها ويغرونها بكل أنواع الكلام ليخرجوها من دائرة المذبح ، وفجأة جاء لها طيف طفلها الميت وهو يبكى بحرقة ، اشرأبت المرأة بكل الرحمة والأسى للطفل فظهر فكها قليلا خارج دائرة المذبح وفى غمضة انتزعها الشيطان من فكها ، وفى الصباح وجدوا المرأة العجوز ميتة خارج دائرة المذبح .

Lavia

# الشيطان في حلبة الرقص

خرج كامن في سفر على مركبة يجرما حصان وكان يتبادل مع السائق الحديث في موضوعات من هنا وهناك عن حياة المنطقة • قال له السائق بين ما قال إنه راقص ممتاز و إن حفلا راقصا يقام الآن في القرية وإكنها بعيدة عن طريقنا ، سأله الكاهن "ألا توجد حلية الرقص في هذا الطريق ؟" ، قال السائق "لم أشاهد" ، قال الكاهن "حسنا إذا لم تكن حلية الرقص في القرية بعيدة جداً عن هنا فلنتوجه إليها" ، توجه السائق إلى حلبة الرقص وكان الرقص بها على أشده • طلب الكاهن من السائق أن يأتي أسفل نافذة قاعة الرقص ويلبس فوق حذائه الحذاء المطاطئ الخارجي وينظر من خلال النافذة إلى داخل القاعة ، شاهد السائق شباب القرية يرقصون وفي وسطهم كائن غريب نصفه الأسفل وساقيه مثل حصان مسلوخ ونصف جسمه الأعلى جسم إنسان لرأسه سبعة قرون وفي يده عصا طويلة ، كان الكائن نو القرون برقص في مؤخرة القاعة وبلهب بعصاه ظهور الراقصين ، قال الكاهن "اخلع حذاءك المطاطئ" فخلعه السائق • قال الكاهن "انظر .. ماذا ترى الآن؟ " ، قال السائق "لا أرى سوى شباب قريتي يرقصون" ، أعطاه الكاهن الحذاء المطاطى مرة أخرى فشاهد الكائن الدموى ذي القرون ،

قال الكاهن "هل تريد أن ترقص بعد ذلك ؟" ، قال السائق "لن أرقص بعد اليوم" ثم واصلا طريقهما ·

litti

\* \* \*

أعد الداعون قاعة بيتهم لإقامة حفل راقص بمناسبة زيارة ضيف مهم ، وبينما كان الراقصون منهمكين في الرقص إذ سمعوا صوت صليل عال أت من الخارج ، توقف الرقص ، وقفت مركبة أمام الدرج وخذا إلى البيت سيد مهيب .

أحس الراقصون بالارتياح عندما خلع السيد معطف الفرو وقال العازف التسمعنا أفضل ما عندك من ألحان ، أخذ السيد رفيقة له وسرعان ما اندمج الجميع في الرقص وامتلأت القاعه بالبهجة والسرور، كان إيقاع الرقص سريعا هائجا حتى انقطعت أنفاس الراقصين ورغم ذلك لم يرغبوا في التوقف لالتقاط أنفاسهم رغم ما أصبحوا عليه من عناء ، وجد الراقصون أنفسهم منساقين للرقص رغم إرادتهم ، كما وجد العازف نفسه منساقا بقوة خفية تجبره على مواصلة العزف ، استمر الحال كذلك حتى ساد الغم والهم جموع الحاضرين ، لاحظ أحدهم أقدام السيد الذي دخل القاعة كانت حافر حصان ، كان رجل يجلس بجانب العازف لا يشارك الباقين رقصهم وعندما وجد أن الرقص قد وصل إلى حد الجنون قطع بمديته أوتار الكمان فتوقف العزف والرقص وبطل السحر واختفى الكائن الغريب.

سمعت هذه الحكاية من المرحوم جدّى ٠

Saarijärvi

كانت الخادمة في بيت الكهنة من المغرمين بالرقص وكانت تذهب إلى كل حفل راقص على مقربة من مكان عملها بعد أن تحصل على إذن من الكاهن أو من زوجته ، وفي إحدى المرات كان يقام حفل راقص في بيت قريب وكانت الخادمة ترغب أشد الرغبة في الذهاب إليه ، فذهبت تطلب الإذن من زوجة الكاهن ولكن الزوجة رفضت وطلبت منها أن تأخذ الإذن من الكاهن ، ذهبت الخادمة إلى الكاهن وقالت له هل تأذن لي أن أشاهد الرقص في البيت المجاور فهناك سيقام حفل راقص هذه الليلة أجاب الكاهن "لا مانع أن تذهبي ولكن سأذهب أنا أيضا، سنذهب معا" ، لم تكن الخادمة ترغب في صحبة الكاهن ولكن لم تكن لها حيلة إلا أن تذهب بصحبته .

ما إن عبرا فناء البيت حتى انفلتت الخادمة تريد الدخول إلى قاعة الرقص فقد شد الرقص كل كيانها حتى إنها لم تضبط سلوكها وقال الماهن "لا تدخلى قبل أن تنظرى إلى داخل القاعة من خلال زجاج النافذه فستشاهدين بشكل أفضل كل من بالداخل وقفت الخادمة وأخذت تنظر وسالها الكاهن "هل تشاهدين شيئا بالداخل?" ، قالت الخادمة وهى تقفز من السعادة عندما شاهدت الرقص في القاعة "لا أرى شيئا غير المرح والسعادة " ، عندها خلع الكاهن حذاءه المطاطى الخارجي وقال الخادمة "ضعى قدميك في هذا الحذاء ربما تشاهدين بشكل أفضل " وضعت الخادمة قدميها في الحذاء المطاطى وما إن نظرت من خلال زجاج النافذة إلى الداخل حتى أصابها الدوار ووقعت مغشيا عليها .

لقد شاهدت بالداخل كائنا عجيبا يتقافز بين جموع الراقصين وينفث لهبًا من فمه على روسهم ، كان المشهد الذى رأته الخادمة أثر عليها جعلها لا تذهب بعده الرقص أبدًا .

Pori



وسط جموع الراقصين كائن غريب نصفه الأسفل وساقيه مثل حصان مسلوخ لرأسه سبعة قرون وفي يده عصا طويلة .

# الشيطان ولاعبو الورق

سقطت ورقة الآس (البستونى) من الرجال الذين كانوا يلعبون الورق ، ظل اللاعبون يبحثون عن هذه الورقة ويطلقون السباب واللعنات ولم يجدوا لها أثرًا ، قال واحد من الرجال يُهيا إلى أن حصانا يحمل ورقة الآس ، وما إن قال ذلك حتى ظهر حصان أسود رابض يسند رأسه على حافة طاولة اللعب ويطلق إشعاعا غريبا وينفث رذاذًا من الدم من منخاريه ، عندها أسرع لاعبو الورق بمغادرة المكان ،

## **Pihtipdas**

\* \* \*

كان فى بيرنايا Pernaja قديما بعض الرجال المجيدون فى لعب الورق وكانوا يجتمعون بشكل دائم لممارسة هوايتهم ، وفى وقت متأخر من إحدى الليالى انهمكوا فى اللعب ونسوا أن الشمعة التى تنير لهم تتناقص وتكاد تصل إلى نهايتها وليس معهم غير بقيه باقية من شمعة قديمة ، لم يهتموا بتأمين شموع جديدة لاعتزامهم إنهاء اللعب والخلود إلى الراحة ، وواصلوا اللعب بحماس طالما ظلت بقية الشمعه تضى لهم ولكن تلك البقية الباقية من الشمعة ظلت مشتعلة لفترة طويلة

ولم تأت إلى نهايتها ، هلّ اللاعبون لذلك فى أول الأمر ولكن أصابتهم الدهشة البالغة عندما ظلت بقية الشمعة مشتعلة لفترة طويلة غير عادية بل وتزايد لهبها ، قاموا ونظروا داخل الأنبوب الذى يحمل بقية الشمعة بل وأدخل أحدهم أصبعه فيه للوقوف على ما يجعلها تشتعل بذلك الشكل فلم يجدوا شيئا ، اعتقدوا أن روحا شريرة تحمل هذه الشعلة فأنهوا لعبهم وأسرعوا بالانصراف وظلوا لفترة طويلة لا تمتد أيديهم إلى ورق اللعب ،

Juva

\* \* \*

بينما تحلقت مجموعة من الرجال حول المائدة تلعب الورق إذ جاء إليهم رجل وطلب اللعب معهم فأشركوه معهم وظلوا يلعبون لعدة ساعات، خسر الرجل الضيف مبلغا كبيرًا من المال ولم يكسب أى جولة على الإطلاق بل وكان يقدم المال للفائزين في اللعب برضا نفس ، وبين كل جولة وأخرى كانت الوساوس تنتاب الرجال من جراء المال الكثير الذى يقع في أيديهم .

حدث بعد ذلك أن سقطت ورقة من أوراق اللعب على الأرض ولم تبد ظاهرة تحت أقدامهم ، أخذ أحد اللاعبين شعلة وشرع فى البحث عن الورقة على ضوئها ، ولكنه ارتاع وأصيب بالصمم عندما لاحظ أن إحدى قدمى الضيف عبارة عن حافر حصان ، اختفى الضيف في نفس اللحظة ، كان الضيف في الحقيقة الشيطان بعينه ، تحولت كل الأموال التي كسبوها منه إلى روث حصان ١ لا أذكر ولا أستطيع أن أؤكد إذا ما كان الرجل الذي شاهد الحافر قد مات في ساعتها ٠

### Laitila

#### \* \* \*

اعتاد ثلاثة من الرجال أن يتناولوا الشراب ويلعبوا الورق فيما بينهم وكانوا يستميلون الآخرين للانضمام إليهم ، • وفي إحدى المرات شاهدوا سيدًا جليلاً ودعوه لمشاركتهم الشراب ولعب الورق فأقبل على الفور على الالتحاق بمجموعتهم • ظلوا يلعبون طوال الليل بحماس بالغ وهم في حالة سكر شديد وكان ضيفهم يكسب كل دور يلعبونه •

وبينما كانوا يواصلون اللعب فى ساعة متأخرة من الليل إذ سقطت ورقة من أوراق اللعب على الأرض فانحنى لاعب لالتقاطها فلاحظ من تحت الطاولة أن إحدى قدمى رفيقهم الجديد وكأنها حافر حصان ، انتابه الهلع لأنه أدرك أنه هو الشيطان بعينه الذى يشرب ويلعب معهم ، وفى نفس الوقت احترقت أرضية البيت بنار شيطانية هائله ماعدا عارضة واحدة لم تحترق ، عبر الجميع على هذه العارضة للخارج .

ظلوا راقدين فى التاج لا يدرون بانفسهم وهم فى حالة سكر شديد حتى مات اثنان منهم من الصقيع أما الثالث فقد تجمدت ذراعاه وساقاه ولكنه بقى حيًا وشعر بذنبه وتاب ، وبعد أن كان من أشد المارقين أصبح بعد تلك الليلة من أخلص الأتقياء الورعين .

## Lohja

# الشيطان والفتاة المغرورة

أرادت فتاة مغرورة لنفسها زوجًا ثريًا لديه خيل خضراء ومركبات وملابس وكل شيء في لون الخضرة الناضرة ، وفي إحدى المرات سمعها الشيطان وهي تتحدث عن أحلامها فقرر أن يحقق لها طموحاتها فاتخذ هيئة سيد مهيب في ملابس خضراء واعتلى مركبة فخمة خضراء تجرها خيل مطهمة وأخذ طريقه إلى بيت الفتاة وطلب يدها فرغبت فيه وقبلت الزواج منه عندما رأت فيه كل ما كانت تتمناه ، اعتلت معه المركبة وبعد أن قطعا شوطا من الطريق حذّر الشيطان الفتاة من أن تجيب عليه أو تتحدث معه بشيء يغضبه وإذا حدث منها شيء من ذلك فسيهجرها على الفور .

بعد ذلك وصلا بالمركبة عند إحدى الكنائس فأوقف الشيطان خيله وطلب من الفتاة أن تنتظر فوعدته الفتاة بذلك وسار الشيطان في اتجاه الكنيسة وفتح بابها ودلف إلى داخلها، عندما رأت الفتاة ذلك اندهشت من أن يذهب زوجها إلى الكنيسة في يوم من أيام العمل الأسبوعية وأن يدخل الكنيسة بكل سهولة رغم الأبواب المغلقة ، انتظرت الفتاة قليلا حتى جاء زوجها وسالها "هل تأخرت طويلا ؟" ، كان على الفتاة أن تجيب بنعم ولكنها لم تجرؤ على معارضة زوجها وقالت له إنها لم تنتظر

طوبلأ واصلا طريقهما حتى اقتربا من كنيسة ثانية وتركها الشيطان ودخل الكنيسة بعد أن طلب من الفتاة أن تنتظره في المركبة ، انتظرت الفتاة قليلا وقررت بعدها أن تذهب لترى ماذا يفعل رجلها هناك • وبعد أن توارت رأت رجُلها يلوك عظمة من عظام الموتى فارتاعت البنت وانتابها الخوف الشديد وأسرعت إلى المركية وانتظرت هناك ويعد عودته سالها ثانية "هل جعلتك تنتظرين طويلا ؟" فأجابت الفتاة "أبدًا"، أبدًا"، واصلا بعد ذلك إلى بيت الفتاة وعندما أصبحوا على مقربة منه أوقف الشيطان خيله ونزل خارج المركبة وظلت الفتاة تنتظر وبسنما كانت الفتاة تنتظر حـوّل الشيطان نفسه إلى هيئة شقيق الفتاة وعاد للفتاة وقال "يا أختى: هل نلت الزوج المناسب ؟" ، لم تنطق الفتاة بسوء عن زوجها لأنها لم تجرئ على ذلك ولكنها قالت "إنه زوج جيد" ، ذهب الشيطان واتخذ هيئة أخت الفتاة وعاد ثانية وسالها "هل فزت برجل جيد؟" ، الآن قالت الفتاة "نعم هو رجل جيد" ، حوَّل الشيطان نفسه في صورة والد الفتاة وعاد إليها وسالها "هل تزوجت برجل جيد؟" • عندما رأت الفتاة والدما رغبت بشدة أن تخبره بالحقيقة كلها واكنها خشبت أن يسمعها زوجها فيغضب بشدة ويقتلها ٠ قالت لوالدها "نعم هو رجل جيد" ، بعد أن تلقى الشيطان هذا الرد ذهب وجعل نفسه في هيئة والدتها وعاد إلى الفتاة وسالها نفس السوال ، عندما رأت والدتها لم تستطع إخفاء الحقيقة وقالت: "هو رجل جيد ولكنه يأكل عظام الإنسان الميت" عندها حول الشيطان نفسه في هيئته الحقيقية وصرخ قائلا: "أنا الشيطان وسنكلك" وفي نفس اللحظة التقمها في فمه وأكلها •

### Kauvatsa

# الشيطان وعازف الكمان

اعتاد عازف الكمان مواصلة عزف ألحانة وقت أداء الصلاة ، وفى ليلة من ليالى عيد الميلاد جاءت جماعة تطلبه ليعزف لهم ، ذهب معهم وظل يعزف أفضل ما لديه من ألحانه وقتا طويلاً طويلاً جداً ، أصابته الدهشة لعدم تقديم طعام طوال ذلك الوقت ، كان المدعوون فى العرس لا يفعلون شيئا سوى الرقص والرقص وحده ، أخيرا لاحظ العازف أن لكل راقص ذنبا وحوافر مثل حوافر الخيل فاستعاذ بالله واستمر يتعوذ ويطلب عون ربه ، عندها انطفأت الأنوار واختفى جميع الراقصين ووجد العازف نفسه على قمة صخرة عالية وسط الغابة فى منتصف الليل ومعه الدين ظل يعزف عليها ، لقد كانوا جميعا من الشياطين أولئك الذين ظل يعزف لهم ليلة عيد الميلاد ، بعد ذلك أخذ العازف على نفسه على نفسة على نفسة

## Koivisto

\* \* \*

انتهى العازف الشعبى المناسبات الراقصة فى وقت متأخر من الليل وأخذ طريقه إلى بيته سيراً على الأقدام ، حدث أن كان الوقت

شتاء وكان طريقه يمر عبر إحدى البحيرات ، مرت بجواره مركبة فخمة يجرها حصان أسود ، طلب العازف من سائقها أن يسمح له باعتلاء المركبة ، ما إن صعد العازف حتى شرع السائق يقود المركبة بسرعة جامحة وعنف واضح ، لاحظ العازف أثناء الرحلة أن العربة لا تسير على الأرض ، كانت قمم شجر الصنوير تمر بسرعة خاطفة تحت المركبة شعر العازف بالخوف الشديد وقال 'ألا توقف مركبتك ?' ، سأله السائق أن بيتك ?' ، أجاب العازف 'لا يمكن أن يوجد في مثل هذا المكان ' ، عندها قذفه السائق من العربة ، وسقط العازف في الغابة الموشة وظل يجر قدميه حتى وصل إلى بيته ، بعد أن وصل العازف إلى بيته قال يجر قدميه حتى وصل إلى بيته ، بعد أن وصل العازف إلى بيته قال

Eura

# الشيطان والفاسق

كان فى أبروشية "سواكفا Sulkava" خادم فاسق بمعنى الكلمة وكان بحق من الطراز الأول فى مجاله ، شاهد مرة عذراء حسناء تسير بين المروج فى طريقها إلى مخزن القش ، أثارت الحسناء فيه كل الغرائز فأسرع فى الحال خلفها ، ولكن وهو فى أوج ولهه أطبقت على رقبته وخنقته حتى كاد يلفظ أنفاسه ، أخذ الخادم يستعطفها لتتركه ، قالت له الفتاة "لن أتركك إلا إذا وعدت بأن تقلع عن الزنا ما بقى لك من حياتك وعدها الضادم وفى الحال اختفت العذراء وأدرك الضادم أنه وقع بين شوكتى المذراة .

Sulkava

# الشيطان وتاجر الخيول الغشاش

كان رجل يتخذ من الاتجار فى الخيول مهنة له وكان ينتقل من سوق إلى سوق يبيع ويشترى الخيول وكان كما يقول المثل غشاش أصيل وفى إحدى المرات كان تاجرنا يسوق حصانا عائداً اللبيت سعيدا يغنى طوال الطريق فقد كانت صفقاته التى أتمها ناجحة وفى صالحه بكل المقاييس .

قابله فى طريق الغابة رجل أخر وسأله 'هل تستبدل الحصان ؟" ، أجاب التاجر "نعم إذا دفعت لى عشرين روبلا فرقا بين الحصانين" ، حدد التاجر قيمة الفرق لعلمه بتدنى قيمة حصانه الذى سيأخذه السائل وإن الصفقة بأي شكل ستكون مربحة له ، فحص الرجل الحصان وتعت الصفقة وتسلم التاجر قيمة الفرق وافترق الرجلان كل فى طريقه ، حمل الحصان الجديد تاجرنا بسرعة وحيوية ، أدارت رأسه وجعلته يشعر بسعادة غامرة ، بعد أن عاد إلى بيته بدا له الحصان فخما قويا مفعما بالحيويه حتى يمكن القول إنه نم ير حصانا مثله فى حياته ،

لكن التاجر أصبيب بالذهول عندما ذهب ليطعم الحصان فى الصباح فوجد فى المزود بدلا منه جذر شجرة فاحم ، وبعد أن أفاق من الصدمة جلس خارج الإسطبل فوقعت عينه على منظر عجيب إذ وجد

حصانه الأول الذي استبدله مشنوقًا ومعلقا في الشجرة الضخمة القائمة وسط الفناء •

أصاب التاجر الدوار وأصبح يترنح كالسكران وأخذ يجر قدميه في طريقه إلى الأمل الأخير في حجرته يتلمس كيس نقوده الذي وضع فيه مبلغ الفرق الذي تقاضاه من الرجل الأخر فأصابته الصدمة الثالثة فقد وجد في الكيس نشارة خشب في مكان النقود ، عند ذلك تأكد لتاجرنا الأمر: فقد عقد صفقة الخيل مع الشيطان، أقسم التاجر مخلصا وصادقا ألا يعمل في تجارة الخيول بعد ذلك .

Perniä

## الشيطان والقاضى الفاسد

كان أحد القضاة يحكم ظلمًا عند تلقيه الهدايا وحدث مرة أن أصدر حكما جائرًا مخالفا للعدل والقانون ، تمنى البرىء أن يأخذ الشيطان ذلك القاضى الفاسد ، وبينما كان القاضى فى حمام (السونا) يستحم فى منتصف الليل حاول أن يشعل غليونه فسقطت القداحة من يده ولم يعثر عليها رغم كل جهوده فى تلمسها ، طلب القاضى من خادمه أن يحضر له قداحة غيرها ، ذهب الخادم وعندما عاد وجد باب الحمام مغلقًا وسمع أصوات أنين واستغاثة تأتى من داخل الحمام ، حاول الخادم وأخرون فتح الباب دون جدوى ، ذهبوا إلى الكاهن الذى حضر ولم يستطع أيضا فتح الباب ، أخيرًا انفتح الباب بعد أن اجتمع عليه اثنى عشر كاهنا ، قذف الشيطان بجلد القاضى على مقعد الحمام ليجف وأخذ القاضى معه ،

Euraioki

# الشيطان وبذىء اللسان

كانت والدتى فى شبابها تعمل خادمة فى أحد البيوت ، وفى إحدى المرات عاد صاحب البيت فى منتصف الليل إلى البيت بعد أن قام بنقل حمولة على عربته ، لام الرجل الضادمة لأنها لم تحضر علفا إلى الإسطبل أثناء غيابه ، ذهبت الخادمة غاضبة لإحضار العلف من المخزن البعيد وهى تسب وتلعن وتردد كلاما بذيئا ، عندما فتحت المخزن شخصت إليها عينان لامعتان تطلقان شررًا فظنت أن كلب الجيران أوى المخزن ليلا للنوم فيه ، تقدمت الخادمة إلى مكان العينين اللامعتين التربح الكلب من مكانه ولكنها وجدت يدها تزيح فراغًا ، قلبت الخادمة القش بسرعة وملأت سلتها وما إن خرجت من المخزن حتى انغلق باب المخزن خلفها دون أن تلمسه محدثا فرقعة مدوية ، بعد ذلك لم تعد والدتى تتذمر وتسب وتلعن عندما تذهب لعمل ما أثناء الليل ،

## Nakkila

# الشيطان ونقاش الكنيسة

كان نقاش يعمل في طلاء الكنيسة وهو يطلق صفيراً بلحن البولكا (۱) جاء الشيطان يرقص ومعه امرأة حسناء ، طلب النقاش من الشيطان أن يرقص معهما بعض الوقت ويعود لمواصلة وإكمال عمله ، بعد أن انتهى النقاش من الرقصة الأولى استأذن من الشيطان لكى يعود إلى عمله ولكن الشيطان لم يأذن له بأى حال ، أعاد النقاش طلبه بعد الانتهاء من الرقصة الثانية لم يسمح له الشيطان كذلك بالعودة ، وبعد رقصة أخرى طلب النقاش العودة فأذن له الشيطان بالانصراف ، كان النقاش قد انطلق مع الشيطان وأخذ يرقص في منطقة لايعرفها، وعند انصرافه تذكر الكنيسة واسم المنطقة التي تقع فيها فسأل عنها حتى المفتاح ، قال له راعى الكنيسة إنه لا تجرى أعمال نقش بالكنيسة للفتاح ، قال له راعى الكنيسة إنه لا تجرى أعمال نقش بالكنيسة كما أنه لا يعرف شيئا عن نقاش قام بعمل فيها لم يكمله ، ألح عليه النقاش بشدة لأخذ مفتاح الكنيسة لاستكمال عمله بها ، أخذ راعى الكنيسة يقلب في صفحات كتب الأشغال القديمة ووجد أخيرا مكتوبًا بها الكنيسة يقلب في صفحات كتب الأشغال القديمة ووجد أخيرا مكتوبًا بها

(١) البولكا : رقصة برهيمية

أنه منذ ٩٠٠ عام اختفى نقاش أثناء عمله فى الكنيسة فى ظروف غامضة، أدرك راعى الكنيسة كنه الموضوع فأخذ ملاءة نظيفة من الخزانة وفرشها على الأرض وقرأ عليها بعض الآيات وطلب من النقاش أن يخطو عليها، وما أن خطا النقاش على الملاءة البيضاء حتى تحول إلى كومة صغيرة من التراب .

Sysmä

# الوقت المتأخر من الليل في السونا

كان من المعتاد أن تتواصل عملية الاستحمام فى سونا بيت "ماريا نيـمى Marianiemi" حتى وقت متأخر من الليل ، وفي إحدى المرات كانت ربة البيت العجوز تستحم فى وقت متأخر ومعها فتاة ريفية ، جاء إلى السونا شيطان عجوز له سبعة قرون فى رأسه ، جلس الشيطان إلى منضدة فى السونا فى انتظار انتهاء المرأة من استحمامها ، ولكن المرأة لم تنزل من على المقعد حتى نفذ صبر الشيطان فأمسك بها وقصف رقبتها وقذف بها فى شق الحائط .

ولكن الفتاة كانت جميلة وأراد الشيطان أن يأخذها لنفسه فطلب منها النزول من على مقعد السونا العالى ، قالت الفتاة "لا أستطيع فليس عندى قميص أرتديه" ، قال الشيطان لتابع له: "أسرع يا ولد بسرعه يا ولد أحضر للطين قميصا" ، أحضر الولد القميص فى الحال ، سألها الشيطان "هل أنت جاهزة ؟" ، قالت البنت "ليس عندى تنورة" ، قال الشيطان "حسنا .. أسرع يا ولد .. بسرعة يا ولد أحضر للطين تنورة" ، أحضر الولد أيضا التنورة فى الحال ، كانت الفتاة تطلب فى كل مرة شيئا حتى الجورب والحذاء وكل ما يلزمها من ملابس وكان الشيطان فى كل مرة شيئا حتى الجورب والحذاء وكل ما يلزمها من ملابس وكان الشيطان فى كل مرة يأمر تابعه بإحضار ما تطلبه .

استمر ذلك وقتا حتى بلغت الساعة الثانية عشر وبدأ الديك صياح اليسم الجديد ولا تستطيع الشياطين عمل شيء للإنسان بعد صياح الديك ، عاد الشيطان بخفي حنين ، في بيته قص الشيطان على أهله ما حدث وهو يصيح محتقن الوجه "لم أحصل على فتاتى" .

#### **Asikkala**

\* \* \*

من وقت بعيد كانت العادة فى أحد البيوت أن يذهب الأهل إلى السونا ليلة السبت فى وقت متأخر جدًا من الليل ، وفى إحدى مرات الاستحمام فى ذلك الوقت المتأخر وبعد أن انتهى الجميع من السونا دخلت خادمة البيت بمفردها للاستحمام ولم تخرج حتى جاوزت الساعة منتصف الليل ، ذهبوا للاطمئنان عليها خشية أن يكون حدث لها مكروه فشاهدوا فى الحمام منظرًا مرعبًا ، كان جسد الفتاة ممدودًا غارقا فى دمائها على الأرض وجلدها مسلوخًا ومعلقًا على مقعد الحمام العلوى ، كان الجسد مسلوخًا بعناية فائقة حتى كان كل أصبع وظفر فى مكانه من الجلد ، وكانت رموش العين ثابتة فى جفنها حول ثقب العين ، كان واضحا أن الشيطان هو الذى ارتكب هذه المجزرة ، بعد هذه الحادثة وصبح دخول السونا لحمام السبت يجرى فى وقت مبكر وبون تأخير ،

Kann

كان صاحب البيت شريرًا وكان بخيلاً على العاملين لديه ، كان يعطيهم أقل القليل من طعام سيئ ليأكلوه فى الوقت الذى كانوا يقومون فيه بأشق الأعمال من الصباح الباكسر وحتى وقت متأخر من الليل ، ولم يكونوا يذهبون إلى حمام السونا فى أمسيات أيام السبت قبل منتصف الليل بعد أن ينتهى أهل البيت من حمامهم ،

وفى ليلة أحد أيام الأعياد وكان الخدم على أهبة الخروج من السونا جاء رجلان غريبان وطلبا دخول السونا فأذن الخدم لهما عندما قالا إنهما يريدان صاحب البيت في موضوع مهم ولا يرغبان في الذهاب عنده في البيت ويريدان حضوره إليهما في السونا ، أبلغ الخدم رب البيت عن الضيفين وطلبهما الذهاب إليهما في السونا ، تسائل رب البيت وقال من يكون هذين الرجلين وأي موضوع يريدانه معى ؟" ، ارتدى رب البيت ثياب الخروج وذهب إلى السونا ، ولما تأخر كثيرًا ذهبوا لاستطلاع الأمر وعندما لم يسمعوا صوتا في السونا عادوا وأخلدوا إلى النوم.

افتقد الأهل والخدم رب البيت في الصباح فذهبوا للبحث عنه وقرروا البدء بحمام السونا ثم بعد ذلك الأماكن الأخرى ، عندما فتحوا باب السونا وجدوا رب البيت مقتولا ومسلوخا ، كانت ملابسه ملقاة في ركن الحمام وجلده معلقًا على مقعد السونا العالى وجسده مسفوعًا على نار التنور ، ووجهه موجهًا ناحية البيت ، أدرك الخدم أن السيدين كانا من الشياطين ولم يكونا يهدفان من قدومهما غير رب البيت ، ومنذ ذلك الحين لم يكن أحد في ذلك البيت يذهب للحمام أبدًا في ساعة متأخرة من الليل.

Lohja

كان رب البيت رجلاً حريصا يعمل بجد حتى إنه كان يعمل بالليل وفى أيام الأعياد ، فى إحدى المرات عندما ذهب الخدم لمراقبة التنور والتدفئة فى الحمام وجدوا فيه رجلين أسودا البشرة أمام حوض ومرجل مملوئين بماء يغلى ويفور ، ارتاع الخدم وتراجعوا وغادروا وأخبروا رب البيت بما شاهدوه أخذ الرجل كعادته يسب ويلعن وأنكر وجود أحد بالحمام وفى الوقت نفسه ذهب لاستطلاع الأمر ، وما إن دخل رب البيت حمام السونا حتى انغلق الباب عليه بفرقعة عالية، ولم يمكن فتح الباب بأى طريقة كانت ، وفى الصباح كان باب الحمام مفتوحًا وبالنظر داخل السونا وجدوا جلد صاحب البيت على مقعد السونا مسلوخا بمهارة فائقة حتى أمكن مشاهدة الأظافر فى مكانها من الجلد ، ومنذ ذلك الحرص الشديد والمبالغة الزائدة فى العمل،

Jaakkima

# ليأخذني الشيطان إذا كنت غشاشا

كان جمع من أرباب البيوت يجتمعون معا في بيت أحدهم يلعبون الورق ، كان واحد منهم يكسب دائما وكان الآخرون يقولون له أنت تكسب بالغش ، أقسم الرجل وظل يلعن ويسب ويدعو على نفسه بأن يأخذه الشيطان ويسلغ جلاه ويشوى لحمه إذا كان غشاشًا ، كان الشيطان حاضرًا في المكان فأخذ الرجل معه ، بعد قليل من اختفاء الرجل سمع الآخرون صراخا بائسا وأنينا موجعًا ، ظل الرجال يبحثون عنه دون جدوى ، في الصباح التالي وجد الرجال جلد رفيقهم مسلوخًا ومعلقا على رأس سارية على بعد فرسخ من البيت الذي كانوا يلعبون فيه الورق ،

## Laihia

\* \* \*

قديما كان فى مالاهتى Maalahti مستشار مغرور معجب بنفسه إلى أقصى حد ، وكان يضيع وقته فى لعب الورق ، جاء إلى فناء بيت المستشار رجل فى مركبة يجرها حصانان أسودان ، وبعد أن دخل الرجل البيت وتناول وجبة طعام شهية سأل صاحب البيت "هل يوجد

حمام سونا في بيتك ؟" (-) "نعم.. وإذا أراد السيد الاستحمام فإن الخادمة تعده في الحال" ، بعد أن أشعلت الخادمة تنور الحمام وأحمت الماء عادت وقالت "الآن السونا جاهزة" ، أشار صاحب البيت للخادمة أن تأخذ الضيف إلى الحمام ولكن السيد قال إنه لا يأبه بالخادمة ورغب في أن يرافقه صاحب البيت نفسه في الحمام ، ذهبا بعد ذلك سويًا وعندما تأخرا كثيرًا ذهبوا للاطمئنان عليهما ، كان باب الحمام محكم الغلق وكان يسمع من داخل الحمام أصوات أنين وتوجع ، عندما كسروا الباب وجدوا جلد صاحب البيت مسلوخا على مقعد السونا العلوى ، لقد جاء الشيطان في هيئة ذلك الضيف وأخذ صاحب البيت إلى السونا وسلخه .

### Laihia

\* \* \*

خرجت امرأة عجوز من حمام السونا وقالت "لقد غسلت كل جزء فى جسمى" ، جاء لها الشيطان وقال لها "هل أستطيع أن آخذ من جسمك جزءً لم تغسليه ؟" ، قالت العجوز بحماس "بكل ارتياح يمكنك ذلك" ، عندها اقتلع الشيطان عينى المرأه من رأسها ، وبالطبع لا يستطيع أى واحد أن يغسل عينيه ، ولذلك ظللت المرأه العجوز طوال حياتها عمياء ولم تتحدث عن هذا الحادث بشيء .

### Kiuruvesi

~ ~ ~

كان رجل يداوم على سرد الحكايات في مختلف الموضوعات التى لا تستند في غالبها على أساس أو واقع واكى يضفى ثوب الحقيقة والصدق على حكايته كان دائما يكرد: "لينزع الشيطان أنفى إن كانت حكايتى غير حقيقية"، وفي إحدى المرات عندما حكى حكاية ولم تلق تصديقا من السامعين أعاد مرة أخرى قولته التى اعتاد تكرارها "لينزع الشيطان أنفى لو كانت حكايتى غير حقيقية"، دخل إلى حجرته في نفس الوقت شبح بشع المنظر بين يديه ملقاط ساخن طويل الفكين أمسك به أنف الرجل بإحكام وأخذ يطوحه ويديره لفترة طويلة حتى إن الرجل وقع على الأرض فاقدًا الحياة ،

### Kalanti

## الشيطان والوكيل البغيض

كان لدى مناحب إحدى الإقطاعيات الكبيرة وكيلا شريرًا بغيضًا ، وكان ذلك الوكيل يوبخ ويعنف العاملين بالإقطاعية ويشكل خاص كان يلاحق بالتوبيخ والشتائم فلاحا يعمل طوال عمره بالأجر اليومي في أرض الإقطاعية ، لم يحدث مرة واحدة أن عاد الفلاح إلى بيته دون أن يشبعه الوكيل بالتوبيخ والشتائم ، وفي إحدى الأمسيات جاء الشيطان إلى ذلك الفلاح يطلب طعاما ومكانا للمبيت ، حكى له الفلاح أثناء الليل أنه يعمل باليومية في حقول صاحب الإقطاعية وعبر عن شكواه مما يلقاه من وكيل المالك البغيض الذي يلاحقه بشكل دائم بالتوبيخ والسباب، اقترح الضيف أن يذهب بدلا منه العمل اليوم التالي وليرى بنفسه أي رجل يكون ذلك الوكيل البغيض ، وافق الفلاح على هذه الفكرة ولكنه لا يملك منجلا بزوده به لجز الحشيش ، قال الضيف إنه سيوفر لنفسه منجلا مناسبا عندما يذهب للأرض ، أخلد الاثنان النوم وعندما حان وقت الذهاب للعمل في الصباح أيقظ الفلاح ضيفه الذي نهض وخرج متوجها إلى الحقل ، تشكل الشيطان وهو في طريقه على هيئه وصورة الفلاح وما إن وصل إلى مكان العمل حتى استقبله الوكيل بوابل من التوبيخ واللعنات والشتائم ولكن الرجل لم يأبه بذلك وتحمل كل ما وجه

إليه من إهانات · وعندما بدأ الوكيل يعمل في جز العشب سار الفلاح خلفه يعمل بكل الجد والنشاط فأمطره الوكيل ثانية باللعنات وقال "أخيرًا تقوم بالعمل بجد وكنت أكثر العمال تراخيا وكسلا وها أنت الآن تلاحقنى خطوة بخطوة ، لم يهتم أيضا الرجل بذلك ولم يزد على قوله إنه يرغب في العمل ·

انهمكا في جز العشب: الوكيل في الأمام والفلاح يتبعه ، جز الوكيل عشبا كثيراً وكان الفلاح في إثره يعمل ويقول له واصل العمل وإلا جززت ساقك" ، أصاب الوكيل التعب وتعجب الجميع من الفلاح الذي كان أسوأ العمال وأصبح الآن أكثرهم نشاطا ، انتصف النهار وأصاب الوكيل المرض من الإرهاق حتى إنه مات ، ، في المساء عاد الشيطان إلى هيئة الضيف السابقة ورجع إلى البيت فسأله الفلاح كيف كان العمل في جز العشب ، قال الضيف "لقد تم على أي حال"، سأله الفلاح ثانية عن الأجر الذي تقاضاه ، قال الضيف إنه تقاضى أفضل الأجر لأن الوكيل قد مات ، عند ذلك أدرك الفلاح حقيقة الضيف واعتراه الخوف ، أعطاه الشيطان المنجل وقال "يمكنك أن تستخدم هذا المنجل في جز العشب طوال حياتك ما لم تنظر إليه أو تشحذه"

استخدم الفلاح المنجل لعدة سنوات فى جز العشب دون أن يشحذه أو يتفحصه وأصبح بسببه من أفضل العمال ، حدث أن وضعه على حجر كبير ونظر إليه وتأمله دون قصد منه فوجده قد تحول فى يده إلى قطعة صغيرة من نفايات الخشب.

Ulvila

كان المزرعة فيما مضى وكيل سيئ يخشاه كل العاملين وخاصة في فترة تجهيز العلف ، كان يضطهد واحدًا من العمال ويعتبره أسوأ الجميع في جز العشب ويوبخه باستمرار حتى نفص عليه حياته .

وفى أحد الأيام جلس العامل عند حافة الغابة يبكى لما لقيه فى يومه من سباب ولعنات من ذلك الوكيل ، جاءه رجل عجوز وساله عما يحزنه ويبكيه فشكى له العامل أحزانه ، قال له العجوز "أعطنى معطفك وغطاء رأسك وحذائك وسأذهب باكرًا صباحا للعمل فى جز العشب فى مكانك ، فرح العامل بهذا العرض وأعطى العجوز ملابسه ، ذهب الوكيل فى الصباح إلى المروج وشرع فورًا فى جز العشب قدر استطاعته ، تبعه العامل وظل يعمل باقتدار حتى أصبح قادرًا على تجاوزه وسبقه ، غضب الوكيل وقال "يا للعجب من هذا الكسول كيف يعمل اليوم بنشاط وهمه رغم أنه لم يخلع معطفه ، بينما كان كسولا متراخيا وهو يشمر عن أكمام قميصه" ، واصل الوكيل السباب والشتائم فجز العامل ساقه ، وقع الوكيل على الأرض فاقدًا الحياة ، وعندما رفعه الآخرون لم يجنوا جرحًا أو قطعا فى أى مكان من جسده ،

أعاد العجوز العامل معطفه وقبعته وحذائه كما أعطاه أيضا المنجل ليجز به العشب وحذّره من أن ينظر إليه أو يشحذه ويمكنه أن يضعه على حجر أو جذع شجرة عندما ينتهى من عمله ، سأل العامل العجوز "كيف أجازيك عن هذا العمل ؟" ، قال العجوز "لقد أخذت أجرى ولا أريد المزيد" ظل العامل يعمل بالمنجل في جز العشب ثلاث سنوات لم يشحذه أو ينظر إليه خلالها ، وبينما كان العمال الآخرون شاحبي الوجوه

منهكين كان هو مستريحا مسترخيا ، ظل المنجل دائما مشحوذا حادًا يعمل به ويضعه على حجر أو جذع شجرة بعد أن يفرغ من استعماله •

وفى إحدى المرات وضع العامل المنجل فى ركن الحظيرة ونسى ونظر إليه وتأمله ، عندها تحول المنجل فى يده إلى فرع شجرة لا يصلح الشيء .

Lohja

\* \* \*

## الشيطان يشحذ المنجل

الوقت مساء السبت وكانت الجموع قد أمضت طوال نهار الصيف في جمع العشب وتجهيز العلف وجاء وقت عودتهم إلى بيوتهم وضعت العاملات شوكاتهن فمنهن من رشقن الشوكة في الأرض ومنهن من ركن الشوكة على حائط المخزن وحشر الرجال مناجلهم في شق عارضة الحائط قال صاحب العمل : "ليشحذ كل واحد منجله حتى يكون جاهزا للعمل صباح الإثنين" وأخذ بعضهم حجر السن ليبدأ عملية السن ، ولكن واحدا من العمال رشق منجله في الحائط وقال: "ليشحذ منجلي ألف شيطان ولكني لن أفعل عندها ترك الأخرون مناجلهم في منجلي ألف شيطان ولكني لن أفعل عندها ترك الأخرون مناجلهم في المناجل وفي يده حجر المسن وساله الرجال "إلى أين أنت ذاهب؟" أجاب الرجل "أذهب الشحذ المناجل" ، جاء بعده رجل عجوز محنى الظهر على رأسه قبعة من الفلين الأسود مكبوسة على عجوز محنى الظهر على رأسه قبعة من الفلين الأسود مكبوسة على جانب رأسه وفي يده عصا يجرجر إحدى ساقيه ويحمل تحت إبطه شطراً من حجر الشحذ وواصل طريقه و

عاد العمال في صباح الإثنين للمخزن وأخذوا حجر المسن والمناجل ليشحذوها فوجدوا المناجل قد شحذت والم يبق من نصلها سوى جزء ضنيل مثل فضلة من رأس فأس أو ظهر مدية •

### Petäjävesi

#### \* \* \*

تسلم أحد الخدم منجلا سيئا غاية السوء وهو ذاهب لجز العشب ، وكان يجز به ولا ينقطع العشب وبقى المنجل تلما رغم كل ما بذله من جهد السحده ، أخيرًا وقبل انصرافه لتناول الغذاء استبد به الغضب وقذف المنجل على سور المخزن وأخذ يسب ويقول "لن ينصلح حال هذا المنجل حتى لو شحده ألف شيطان" وأخذ طريقه بعد ذلك إلى بيته لتناول الطعام .

وفى الطريق قابله رجال متحفزون وتحت إبط كل واحد منهم حجر لشحذ المناجل ، سال الضادم واحدًا من هؤلاء الرجال "إلى أين أنتم ذاهبون ؟" ، فأجابه "نذهب لسن المناجل" ، قال الخادم فى نفسه كم تكون النتيجه باهرة لو قام كل هؤلاء بجز العشب" .

انتهى الخادم من طعامه وعاد لعمله فوجد منجله على سور المخزن مشحودًا ماضى الحد وجز به مساحة من العشب بخفة وسهوله ، قال فى نفسه "هكذا أصبح المنجل حادًا ومن أفضل المناجل" ، بعد قليل تصادف أن نظر خلفه فرأى لدهشته كل العشب الذي كان قد جزّه واقفا على سوقه كما كان وفى أوج دهشته نظر إلى المنجل فلم يجد منه سوى بقية مثل ظهر نصل سكين .

#### Kalanti

كان أحد العمال يشتغل بجز الحشيش ولم يكن منجله التلم يريد أن يقطع العشب وكان لا يهتم بشحذه ، ما إن انتهى عمل اليوم حتى ألقى العامل منجله فى شق فى حائط المخزن غاضبا وقال اليشحذه ثمانون شيطانًا ثم انصرف فى طريقه إلى بيته ، بعد أن قطع مسافة قصيرة من الطريق جاء قبالته رجل عجوز أسود البشرة يغطى الشعر الكثيف جسمه يحمل معه أنصافًا من حجارة الشحذ ، وأخيرا جاء يعرج فى مواجهته كائن قبيح يمشى بمشقة وتحت إبطه أيضا أنصاف من حجارة سن المناجل ، لم يستطع الخادم كبح جماح فضوله وسأل الكائن العجوز باستهزاء وكأنه يجيب على نفسه وأين يذهب العجوز ؟ ، أجاب العجوز البشع الأعرج الذى كان يمشى بمشقه هو الشيطان الثمانون وكانت البشع الأخرى التسعة والسبعون قد سبقته ولم يقابل العامل أحدا الشياطين الأخرى التسعة والسبعون قد سبقته ولم يقابل العامل أحدا

وفى الصباح عندما ذهب الخادم لجز العشب اكتشف بانزعاج أن الشياطين قاموا بشحذ منجله بشكل زائد عن الحد حتى لم يبق منه إلا ما يشبه ظهر السكين،

Vehmaa

\* \* \*



جاء قبالته رجل عجوز يغطى الشعر الكثيف جسمه .

## الشياطين تفك وخبك الشباك

ذهب الرجل يصطاد السمك بشبكته السيئة الضخمة وبعد أن أنزلها إلى الماء بوقت كاف ورغم أنه سحبها بأناة وحرص فإنها لم تمسك بسمكة واحدة ، استشاط الرجل غضبا وظل يلعن ويسب بحرقة ويقول "لا تستحق هذه الشبكة اللعينة إلا أن يفكها الشيطان ويجعلها خيوطا" ، عندها ظهر أمامه الشيطان وسأله "هل ألفها لك كرة ، هل ألفها لك كرة ?" ، أطلق الرجل سبابا وقال "لف هذه الملعونة" ، عندها بكرة الضيطان من شبكة الصيد كرة من الخيوط ، فكر الرجل فيما يفعل بكرة الخيط هذه وعاد يسب ويلعن ويقول "لقد خسرت شبكتي عندما فكها الشيطان" ، ظهر له الشيطان ثانية وسأله "أحبكها لك ، أحبكها لك؟" ، عاد الرجل يسب ويشتم ويقول "أحبكها هذه الملعونة" ، ويسرعه عادت الشبكة منسوجة وقد جلس على كل عين من عيونها ثالاثة من الحباكين ،

Juva

على شاطئ "هابافيزى Haapavesi "الذى يمتد على جانب رأس الأرض الداخلة بعيدا فى البحر كانت تقع قرية تسمى "كرى نيمى "Keriniemi قد أخذت اسمها هذا الذى يعنى (كرة الخيوط) منذ زمن بعيد من الواقعة الآتية: ذهب رجل من القرية فى صباح يوم العطلة يصطاد السمك وألقى بشبكته عدة مرات فى الماء وكان فى كل مرة يسحب الشبكة دون أن تصطاد شيئا ، استشاط الرجل غضبا وسب ولعن حظه السيئ ، أخيرا رفع الشبكة إلى القارب وهو يصب عليها اللعنات بعد أن تشابكت عيونها وتعقدت خيوطها ، سمع الرجل صوتا أتيا من جهة الشاطئ يردد "أفكها، ألفها ؟" ، وظل الصوت يردد بشكل ممل "أفكها؟ ألفها ؟" ، وظل الصوت يردد بشكل وبون أن يعرف الرجل مصدر ذلك الصوت وبون أن يعرف الرجل مصدر ذلك الصوت وبون أن يفكر فى شىء صرخ فى غضب "فكها تلك الملعونة" ، وعندما وبون أن يفكر فى المباح بإصلاحها" .

فى الصباح ذهب الرجل ومعه خادمه إلى الشاطئ لإصلاح الشبكة والصيد بها ، وجدا مكانها فى القارب كرة كبيرة من الخيوط ، عندها تذكر الرجل صياحه مع المجهول فى اليوم السابق ، قام الشيطان بعد أن حصل على جواب لندائه بفك الشبكة ولف خيوطها أثناء الليل وجعل منها كرة كبيرة من الخيوط ومن ذلك اتخذت القرية اسمها .

**Puumala** 

# الشيطان مهد أرضا في الغابة

منذ وقت بعيد ذهب العاملون في بيت كهنة 'بيكسا مالي Pieksämaki إلى الغابة البعيدة لكى يجرفوا منطقة واسعة من أرضها تمهيدا لزراعتها ، بدأ العمال بعد أن أشعلوا النار وقبل كل شيء في تناول إفطارهم ، قال واحد منهم – وكان بينهم عامل عجوز وهم يتناولون طعامهم "لوجاء الشيطان وأزال ركام الحريق الكبير لأراح العامل العجوز من العناء والتعب" ، وما إن قال ذلك حتى اشتعلت النار بعنف وارتفع لهيبها وامتد وأطلق شررًا وأحدث دويًا وتطايرت الأشجار وتكومت حول النار المشتعلة ، أصاب العمال هلع شديد وفقنوا الرغبة في الطعام فحملوا صناديقهم على ظهورهم وغادروا المكان ركضًا إلى بيت الكهنة ، وما أن وصلوا إلى البيت وقصوا في عجلة شديدة ما حدث على الكامن حتى جاء الشيطان يطلب العامل العجوز بعد أن أزال ركام الحريق ، وبالطبع أنقذ الكامن ذلك العامل العجوز بالرقى والتعاويذ ،

ويقال إنه لا يزال توجد فى أرض بيت الكهنة أكوام جذوع الشجر البالية وقد أبقى الكاهن على كثير من الأشجار والأرض لم تأت عليها النار،

Juya

كان عمال بيت كهنة "بيكسا ماكي ' Pieksamaki" يشتغلون في حرق منطقه من الغابة لزراعتها ، جلسوا يتناولون طعامهم قبل العمل ، كانت المنطقة شاسعة ومملوءة بالأشجار ، تمنوا أن يقبل الشيطان اقتلاع الأشجار وتكديسها في مقابل أخذ العامل العجوز أجرًا له ، سمعهم الشيطان وقبل عرضهم وبدأت الأشجار تتهادى وبتراكم فوق بعضها ، أصاب الرجال ذعر شديد حتى إنهم أسرعوا ركضا وأخبروا الكاهن بما حدث ، بعد أن انتهى الشيطان من حرق المنطقة وتمهيدها بدأ يندفع في طلب العامل العجوز ، أطل الشيطان برأسه داخل نافذة بيت من البيوت في طريقه وسأل صاحبته العجوز إذا كان قد مضى وقت طويل منذ أن مر رجال بيت الكاهن من أمام بيتها ، أجابت المرأة "مروا من هذا من وقت قريب ، واصل الشيطان طريقه حتى وصل إلى بنت الكهنة ويقى أمامه ينتظر العامل العجوز ولكن حدث أن جاء الكاهن إلى الفناء وأخذ يتلو الآيات التي أجبرت الشيطان على ترك جائزته ، بعد ذلك لم يقدم أحد على حرث الأرض التي حرق الشيطان أشجارها ومهدها أو يبذر فيها حبا أو يزيل منها شجرًا أو أي شيء ، ولاتزال أكوام الشجر النخرة هناك حتى يومنا هذا على بعد ثلاث فراسخ تقريبا من بيت الكاهن ولم يسمع حتى الآن أن تجرأ أحد على إعادة تمهيد المنطقة أو قطع شجرة منها .

### Pieksamaki

\* \* \*

# الشيطان يُعَرّبد في البيت

سمعت كثيرًا عن الحكايات التى قيلت عن شيطان قرية "ماريونيمى المعت كثيرًا عن الحكايات التى قيلت عن شيطان قرية "ماريونيمى "Marioniemi التى تقع فى أبروشية "باريكلا الشيطان الذى يحكون كنت فى عام ١٨٩٩ فى "باريكلا وأردت أن أرى الشيطان الذى يحكون عنه ، قالوا لى إنه اختفى من عام سابق ، وعن ظروف اختفائه ترددت الحكاية الآتية : كان مالك قرية "ماريونيمى Marioniemi " فى سوق "سورتافلا Sortavala " وقام هناك باستبدال خيل له وكان فى هذا البدل غش للطرف الآخر ، طلب الشخص المخدوع أن يرجع الصفقة ولكن صاحبنا لم يستجب له وانصرف بشكل غامض يسوق مركبته إلى بيته ،

غضب الرجل المخدوع أيما غضب وتوعد المالك واتفقا أن يتوصل إليه ويحصل على حقه منه ، عاد المالك إلى بيته وقام عامل مساعد عنه بإراحة الحصان ثم تحول العامل إلى البيت وكان أول ما فعله أن حمل الأمتعة من المركبة وألقاها في نار التنور بعد ذلك لوث الطعام وأفسده وأزاح الأطباق والأواني من على المائدة وخرب كل ما أمكنه تخريبه ، لم ير أحد الشيطان ولكن كانوا يشاهدون أعماله وأفعاله .

وفى إحدى المرات كان كثير من الرجال يجلسون على مقعد البيت الخشبي الطويل، قال أحدهم - مخاطبا الشيطان - على سبيل الدعابة

"حاول .. هل تستطيع أن تقذف بهذا المقعد ونحن كثيرون جالسون عليه" وعلى الفور ارتفع بهم المقعد وأطاح بالرجال على الأرض ، ظل الشيطان هكذا يعربد للسنة الثانية ولم يكف عن عبثه حتى ذهب المالك وتصالح مع الشخص المخدوع الذى أبعد الشيطان عن بيت المالك ، وهكذا اختفى شيطان "ماريونيمى" .

#### Parikkala

\* \* \*

قبل مائة عام تقريبا كان الشيطان يسكن في بيت كولمان أويا - Kyl وفي اليوم السابق لعيد الميلاد وكان ذلك قبل مائة عام جاء إلى البيت رجل عجوز متسول يطلب مكانا المبيت واكن أهل البيت من النساء رفضن مبيته ، قال العجوز إنه أحضر الضيف الذي يسكن المكان طوال العام عند فتح الباب انفلتت قطة سوداء إلى الحجرة وقفزت في نار المدفأة ، عندما تابعها أهل البيت لم يشاهدوا سوى كرة من الخيوط ولكنهم سمعوا صوبا أت من نار المدفأة يتأوه أه ، شعر لحيتي يحترق . وفي الليل ذهب للحظيرة وأطلق منها البقر وعاد بعد ذلك للبيت وأيقظ الخادمات ، ووقف على الباب وقال ضاحكا هماها ، تعالوا أعيدوا البقر إلى الحظيرة ، وفي إحدى المرات جاءت امرأة عجوز من الجيران وبدأت السعوط فصاح الشيطان من فوق التنور وقال أعطني بعض السعوط وكرر ذلك كلما عادت المرأة لتعاطى السعوط ، ورغم كل الأضرار والإزعاج فقد كان الشيطان فائدة : ففي إحدى المرات عندما الأضرار والإزعاج فقد كان الشيطان فائدة : ففي إحدى المرات عندما أراد صاحب البيت الذهاب إلى السوق وجد أمام درج البيت زوجا من

الخيول السوداء القوية مشدودة إلى المركبة وسمع صوبتا "لا تقيدنى فى أى مكان واترك لجامى على ظهرى" ، انطلق الحصانان بسرعة ورشاقة أدهشت الناس، ولم يكن أهل "كولمان أويا" قد شاهدوا مثل هذا الخيل الفخم قبل ذلك ، وبعد ما عاد صاحب البيت وأفرغ بضاعته من المركبة اختفى الحصانان وكأن الأرض قد ابتلعتهما .

وفى إحدى المرات ألقى الشيطان روبًا فى قدر الطعام ، ومرة ألقى بالرماد فى إناء الثريد وعندما تنوقته الخادمات صاح الشيطان "إنه طعام جيد" ، وفى قدر اللبن ألقى أكثر من مرة روب البقر وذلك ليضايق الخادمات لأنه كان يكرههن بينما كان يحب صاحب البيت،

### Loppi

\* \* \*

خذل صاحب بيت "هاركو Harko غجريا في صفقة خيل ، غضب الفجرى وأرسل الشيطان يعربد في بيت "هاركو" ، عندما كانت صاحبة البيت تطهو الطعام ألقى الشيطان بالأحجار من مدخنة المنزل وأسقط الرمل في قدر الطعام ، لم تلحظ ربة المنزل ما فعله الشيطان وواصلت تحريك وخلط الثريد ، ازداد غضب الشيطان وأخذ ينثر جمر الموقد في أرجاء المنزل ولم تفعل السيدة شيئا غير أنها أطفأت الموقد وانصرفت إلى تجهيز العجين وإعداد الخبز ، ألقى الشيطان أيضا بالرمل في ماجور العجين ، ساد الهدوء البيت ، وضعت السيدة الخبز في التنور ، بعد وقت واصل الشيطان ألاعيبه ، تطايرت الأواني والأطباق في أنحاء البيت ، قامت السيدة وغطت مهد طفلها النائم حتى لا يصيبه مكوه ،

أشعل الشيطان النار فى سرير الطفل فأسرعت الأم إلى المحكمة حيث كانت الجلسات منعقدة وطلبت المساعده فأسرع الشريف ركضا وهو يوبخ ويؤنب أهل البيت الذين أشعلوا النار فى طفلهم ، وعندما فتحوا له الباب تطاير الخبز السخن ووقف الشريف على الباب يشاهد مهد الطفل وقد أمسكت به النيران ولكن العجيب أن الطفل لم يحدث له أذى .

وفى وسط دهشة الناس كان الشيطان يجرى فى اتجاه الحجرة وكانت تسمع فرقعة أقدامه ، لم يستطع أهل بيت "هاركو" البقاء فيه وتحولوا للسكن فى بيت آخر ،

ذهب صاحب البيت إلى الشمال وأحضر عرافا من أرض اللاب لكى يكشف الأمر ، قال العراف إن الغجرى هو الذى سبب كل ذلك الأذى وساله "هل نقضى على من أرسل الشيطان إلى البيت ؟" قال صاحب البيت "يرضينى عقاب أقل" • ونال العجرى عقابه ، ففى نفس اليوم قُطعت ساقاه عقابا له على عمله السيئ •

### Johannes

\* \* \*

حدث أن دخلت جماعة فى طريق عودتها مساء السبت من سوق إيسالمى lisalmi بيتًا من بيوت "كيورفيزى Kiurvesi وطلبوا مكانا للمبيت ، بعد أن أطعموا حصانهم ودخلوا البيت قال واحد منهم وهو العجوز "هالمين Halmeen ": "يبدو أننى سأذهب لأنام فى حمام السونا لأن المكان هنا شديد البرودة"، سمع ذلك صباحب البيت وقال له

"سأعطى دنًا من النبيذ لمن يستطيع أن يقضى الليل في حمامنا الذي تسكنه جماعة لا تترك نائما في سلام" ، لم يأبه هالمين لذلك ووافق على قضاء الليل في السونا وقال 'أغلقوا كل حجراتكم بالأقفال حتى لا أدخل فى أى منها" ، كان الوقت شتاء والصقيع على أشده ، قال صاحب البيت "باب الإسطبل مغلق ، باب الحظيرة مغلق ، وإذا لم تدخل البيت ليلا فلن تكون في مكان غير السونا" ٠ دخل العجوز "هالمين" السونا وصعد إلى المقعد العلوى ونام ولكنه بعد وقت قصير تصبب عرقا من سخونة المكان فنزل إلى المقعد السفلي ونام ، ما إن غمضت عيناه حتى تدحرج تنور السونا تحت المقعد الذي ينام عليه، تيقظ العجوز فرأى فجأة ضوءًا يتلألأ وانفتح باب السونا ودخل إليها كلب ضخم رمادى اللون ، فغر الكلب قمه لبعض الوقت في وسط السونا ثم اختفى ، وتلاه على الفور دخل كلب ثان نصف جسمه الخلفي مسلوخ ولكن نصفه الأمامي به شعر كثيف وأخذ يقوم ببعض الألاعيب على الأرض ثم اختفى ، جاء بعده رجل مرعب فارع الطول إحدى قدميه مثل حافر المصان وأخذ يعزف على آلة كمان معه • وبعد أن عزف قليلا خرج وساد الظلام السونا ، اعتقد العجوز "هالمين" أن الألاعيب انتهت وأنه سينام في هدوء.

واكن لم يمض وقت حتى جاء من فرجة الباب وميض من الضوء وانفتح الباب ودخل رجلان يحملان كل من طرف قاربا غارقا في الدماء على أحد طرفيه مدية وكرة من الخيوط وإبرة وشمعة ، أنزل الرجلان القارب في مكان ملاصق لرقبة العجوز ، حول العجوز ظهره إلى ناحية

الرجل وقال "يمكنك أن تقتلنى بمديتك الآن" . فى نفس الوقت اختفى الرجلان والقارب ، لم ير العجوز أو يسمع شيئا بعد ذلك ونام فى سلام حتى الصباح . ساله صاحب البيت باندهاش بالغ كيف استطاع أن ينام طوال الليل فى السونا وأعطاه بكل الرضا دنَّ الخصر وجلسا يشريان معًا .

### Reisjarvi

#### \* \* \*

اتخذ الشيطان من أحد البيوت وكراً له وأخذ كعادته يحدث جلبة في المكان، خرب كل شيء ، قلب أثاث الحجرة ، عربد في العليات والحظائر ، هرب أهل البيت فزعا إلى الجوار ، زار البيت الكثير من أهل القرية ليشاهدوا عربدة الشيطان فكان يقذفهم بالكراسي والمناضد وبكل ما وصلت إليه يده ،

وأخيرا طلبوا من كاهن الكنيسة الأبروشية أن يطرد الشيطان من البيت ، وعندما وصل الكاهن إلى البيت وبدأ يتلو تعاويذه تحداه الشيطان وأخذ يذكره بأعماله السيئة ، قال الشيطان للكاهن أخذت وأنت شاب ثمرة من حقل جارك ، قال الكاهن تعم فعلت واكنى وضعت ثمنها على جذع الشجرة ، قال الشيطان متهما إياه سرقت مرة كتابا من امرأة عجوز ، قال الكاهن أعلت ولكن أجد فيه ما يبعدك ، وبعد أن ذكر الشيطان كل ما يعرفه عن الكاهن وكان الكاهن يقدم تفسيرا لكل عمل قام به لم يجد الشيطان أخيرا ما يقول سوى ، إن الكاهن في ذلك الصباح لبس حذاءه في قدمه اليسرى قبل اليمنى ، قال له الكاهن ما يهمك من

ذلك .. الحذاء حذائى والأقدام أقدامى" ، وعندها طرد الكاهن الشيطان بعد أن خلع حذاءه وأعاد لبسه في القدم اليمنى ثم في القدم اليسرى .

Lavia

\* \* \*

ظل الشيطان يعربد لعدة سنوات في بيت مارتين Marttiin على بحيرة أولا يارفي Ylojarvi ، وحكى أحد الرجال وكان لتوه عائدا من هناك أنه ما إن دخل إلى البيت حتى تطايرت في وجهه كمية هائلة من الكتب القديمة وتطاير الرماد من التنور ، لم يشاهد وقتها أحدًا سوى أولئك الذين جاءا لمشاهدة عربدة الشيطان بعد أن ذاعت ألاعيبه . كان سكان البيت قد هجروه إلى بيت آخر لأنهم لم يتحملوا البقاء بعد أن أفسد الشيطان عليهم كل شيء حتى طعامهم ، كان الشيطان يهدف أيلى مضايقتهم ولم يمض وقت طويل حتى تحول وراهم إلى البيت الذي انتقلوا إليه وواصل هناك عربدته وألاعيبه ، استدعى رب البيت كل كهنة الأبروشيات القريبة ، قرأ الكهنة الآيات والتعاويذ لطرد الشيطان وكان الشيطان يذهب في كل مرة ويتوعدهم بالعودة ثانية ، توقفت زيارات الكهنة بعد أن فشلت كل جهودهم ، قال الشيطان إن كاهن "كورو الكهنة بعد أن فشلت كل جهودهم ، قال الشيطان إن كاهن "كورو "Kuru"

كان الشيطان قد ذكر مرة إنه سيذهب دون عودة إذا ما ذهب صاحب البيت أولا واتفق مع الشخص الذى أرسله ، لم تكن هناك طريقة أجدى ، اتفق رب البيت مع ذلك الشخص وغادر الشيطان بعد عريدة استمرت في المكان لبضع سنوات ،

Teisko

# الشيطان يعمل حمالاً

قال الراوي إن والدته قصَّت عليه وهي تبكي أن الشيطان حمل ابنتها عندما كانت في بيت كاريلا Kaariala وهي حينئذ ابنة ست سنوات وطاف بها حول الأرض من أقصاها إلى أقصاها: كانت والدة البنت تواول في جمم كبير من أولادها وهي تبكي وتثرثر وتسب وتشتم .. وعندها ظهر حيوان بشبه الكلب وأخذ معه ابنتها وحملها يون أن يراه أحد إلى كل أوساط الناس ، حملها مرة وهو على هيئة طائر ، ومرة تحول إلى هيئة حيوان وحملها على ظهره ، أجبرها على القيام بكل الأعمال المؤذية للناس حتى يدب النزاع فيما بينهم وتدفعهم للسباب والتجديف وإتبان الأعمال السبئة المؤذبة ، مرة جعلت البقرة تدفع برجلها الخلفية دلو اللبن وتسكبه لتؤذى الفتاة وتدفعها إلى السب والتجديف وبعد ذلك جعلت الفتاة المسكينة تشرب اللبن المسكوب على الأرض، وبالثل قامت بحركات مربكة في المطبخ حتى ينفذ صبر صاحبة البت ويفور منها الطعام أو يسكب • وإو تلت ربة البيت أو الخادمة بعض التعاويذ فإن الشيطان كان يجلد البنت أو يعذبها ويحملها إلى قرية جديدة ، وقد أفلتت البنت من قبضة الشيطان عندما أقامت كنائس عديدة الصلوات من أجلها ، ففي صباح أحد الأيام تركها الشيطان في منطقة

رمليه على ظهر غطاء بئر بجوار البيت • ويقال إن البنت لم تتحدث أو تحكى لأحد عن هذه الرحلة المرعبة •

#### Viitasaari

#### \* \* \*

كان الوقت صيفًا وأشعة الشمس دافئة جميلة عندما خرجت فتاتان وأخوهما الصغير إلى المروج لجمع التوت جاء الشيطان وحمل الولد ، عندما استغاث الولد قال له الشيطان "لا تصرخ سوف نذهب معا لجمع التوت في أنية أكبر ومروج أفضل ، ظل الولد مع الشيطان لا يعرف عنه أحد شيئا لمدة تزيد عن شهر ، وبينما كانوا في الغابة عثروا على الولد على شاطئ بحيرة صغيرة فصاحوا "هذا هو الولد لنأخذه معنا" ، ولما كانوا متأخرين قالت فتاة لسائق المركبة "لتستحضر الشيطان لينقل الولد" ، وعندها قذف الشيطان الولد قذفة حملته إلى بيته .

كان الواد واهنا ضعيفا لا يقوى على الكلام بعد أن ظل بغير طعام الفترة طويلة وقد بدأ ينتعش بعدما أعطوه لبنا ، سأله والده بعد أن أفاق "بماذا كان يطعمك ؟" ، أجاب "لا شيء غير لبن التوت" ، لقد سبق أن زار الواد في هيئة غير مرئية وفي ليلة واحدة أبروشيات وحفلات عرس وجنازات ، وضعوا تحتهم رقاقات الخشب وعبروا بها فوق سطح البحر ، عندما كان في الجنازة لم يجرؤ الواد على أخذ أي طعام رغم أنه كان يموت جوعا ، وعندما وقع حامل الطعام اتخذ الشيطان هيئة كلب وأخذ يطعق الحساء من الأرض ، ولكن كانت لديهم الجرأة على تناول الحساء

وكل شيء في حفلات العرس وقاعات الرقص وكانوا يتنقلون بين الموائد ويتعاقبون على أنية الطعام ، حدث ذلك في ناحية "مارتولا Kartula".

### Lapinlahti

\* \* \*

فى بيت من بيوت "أنولان كانجاس Anolan Kangas" وفى إحدى الليالى وربما كانت ليلة عيد الميلاد وبينما كانوا يعدون الخبز خرجت فتاة البيت لإحضار خشب لإحماء التنور ولكنها خرجت دون أن تتعوذ ، وما إن همت بأخذ الخشب من الكوم حتى ظهر فى المكان ولدان صغيران فى ملابس حمراء وأخذا البنت من يدها ، واحد من يد والآخر من اليد الأخرى وارتفعا بها عاليا فى الجو ثم انطلقا بها بسرعة فائقة ، مروا فى الطريق فوق مروج خضراء بها رجل مع حصانه ينقل حملا كبيرًا من القش ، وما إن أصبح المحلقون فى الهواء فوق حمل القش حتى هوت البنت فأخذت شفتى السائق تتحرك بالتعاويذ دون صوت ، كان من تأثير التعاويذ أن سقطت البنت على المرج فحملها سائق حصل القش إلى البيت،

#### Nakkia

\* \* \*

أخذ الشيطان ولدًا وحمله معه لفترة طويلة • سحر الولد وحوله إلى صدرة في جوال على ظهره وأحيانا عصا ولكن لم يكن الولد أبدًا في ميئته الحقيقية • وفي إحدى المرات حمل الشيطان الولد إلى الحظيرة

وقت حلب اللبن وأعطاه إبرة من التى يرفى بها الملابس وأمره أن يخزُ البقره بالإبرة حتى ترتاع وترفس دلو اللبن وحتى يجعل الفتاة تسب وتلعن وتجدف ولكن الفتاة تعوذت وقرأت بعض الآيات بدلا من أن تسب وتجدف فبطل سحر الشيطان وانفلت هاربًا وظهر الولد للعين أمام البقرة وكانت الإبرة لاتزال في يده و

Sulkay

\* \* \*

فى صباح أحد الأيام ذهبت ربة بيت "سالى ماكى Salimaki وكانت لاتزال فتاة إلى حظيرة البقر ، ولما كانت السماء تمطر فقد أخذت الفتاة معطف أبيها ، غضب الأب من ابنته وقال اذهبى وليأخذك الشيطان ، عندما كانت الفتاة تعبر الغابة جاء فى مواجهتها رجل طويل مخيف وقال "تعالى الآن فقد وهبك لى أبوك وأمسكها عنوة فى الحال ووضعها تحت إبطه ،

عندما تأخرت الفتاة فى عودتها البيت ذهبوا البحث عنها أول الأمر فى المنطقة المحيطة ثم وزعوا أنفسهم على جميع بيوت القرية ، كانت الفتاة ترى كل يوم الذين يبحثون عنها وكانت تقف مقابل نفس الشجرة التى يمر بجوارها والدها، لم يكن الآخرون يرونها ولم يمكنها الشيطان من أن تنادى أو تصرخ .

حمل الشيطان الفتاة إلى كل مكان وكان يطعمها البصاق الآدمى والمخاط المتولد على الفطر المتعفن ، وكان يأخذ البنت إلى الحظيرة وقت حلب اللبن ويعطيها إبرة ويدفعها لأن تخز البقرة بها ، كانت قوائم البقر

تنتغض، وتدفع دل اللبن وتسكبه على الأرض ، كان الشيطان يجعل الفتاة التي سلت اللبن تلحسه من على الأرض إذا لعنت وجدفت ، وكان يتركها ولا يمسه بسوء إذا تعوذت وقرأت بعض الآيات .

بعد مضى أسبوعين من اختفاء الفتاة أبلغوا كاهن الكنيسة فرفع الدعوات لصالحها وأدى الصلوات لتخليص وإنقاذ روحها ، في نفس اليوم قال الشيطان للبنت "اذهبى ، لم أعد أريدك" وهكذا عادت البنت إلى البيت .

حدثت هذه الواقعة منذ ٦٥ عامًا تقريبا وخلال الأسبوعين اللذين قضتهما الفتاة مع الشيطان تشوهت عيناها قليلا وكانتا قبل ذلك من أجمل العيون ، كما أصبحت البنت بعد ذلك كئيبة حادة المزاج ،

Kuopio

\* \* \*

# الأطفال المستَبْدَلون الطفل المستبدل بآخر منذ طفولته

وضعت صاحبة البيت طفلا ولم تكن قد أخذته بعد الكنيسة عندما تركته بغير رعاية أو حراسة وانتهز الشيطان الفرصة وقام باستبداله ، أخذ الشيطان طفل المرأة ووضع طفلاً مكانه دون أن يلاحظه أحد ، ولكن لأن طبيعة الطفل الم تكن مثل طبيعة الطفل الآدمى فيما يتعلق بالغذاء فلم يكن يطعم شيئا ولا يعرف تناول اللبن من ثدى أمه أو تناول أى غذاء آخر ، ساورهم الشك بأن فى الأمر شىء واستدعوا عرافًا ليجد لهم حلاً ، احتجز العراف كل أهل البيت فى حمام السونا ، وأجلس الطفل وحيدًا فى مكان من الحجرة بحيث يتمكن من مراقبة حركاته وسكناته من خلال فى مكان من الحجرة بحيث يتمكن من مراقبة حركاته وسكناته من خلال تقب الباب ، شاهد أن الطفل عندما تُرك بمفرده قد مدد جسمه حتى تحول إلى رجل ضخم الجثة وتعاظمت رأسه بشكل غير طبيعى وتحول إلى خزانة الطعام بالحجرة وبدأ يلتهم كل ما وصلت إليه يده ،

وضح الأمر للعراف وأدرك سر عدم تناول الطفل الغذاء كالأطفال الأدميين ، أخذ العراف موقدًا مشتعلاً ووضع عليه صينية معدنية وحمل الطفل ووضعه عليها وخرج من الحجرة وراقبه من فرجة الباب ، أسرع الشيطان ورفع طفله من على الموقد ووضع طفل المرأة مكانه فأسرع

العراف ورفع الطفل الإنسى العارى قبل أن تسفعه النار ، وهكذا نجح العراف في إعادة طفل المرأه سليمًا معافى .

#### Nakkila

\* \* \*

دخل رجل عجوز إلى البيت وشاهد الشيطان يحمل طفله الرضيع ويقول "الليلة القادمة أذهب إلى ذلك البيت وأستبدل الطفل الذى لم تحوذ به أمه" ، لم يكن الطفل قد عمد ولم يكن الكاهن قد باركه وحفظه بآيات الحماية ، عاد العجوز إلى البيت لينظر كيف يبدل الشيطان الطفل ، دخل الشيطان في منتصف الليل يحمل طفله واقترب من سرير الأم ، كانت الأم في سبات عميق ، أخذ الطفل يعطس بشده ، نزل العجوز على ركبتيه وبدأ يقرأ الآيات ويردد "يا ربنا يا حفيظ"، فاستشاط الشيطان غضبا وأطاح بغطاء رأس العجوز وخرج مع طفله يلوى قسمات وجهه وقال "بسبب العجوز لم أتمكن من استبدال الطفل" ، أيقظ العجوز الأم وأخبرها كيف جاء الشيطان وحاول أن يبدل طفلها ، ومنذ تلك الواقعة تحرص الأمهات على تعويذ أطفالهن وعندما يعطس الطفل يعتقدون أن الشيطان على مقربة منه .

Nilsia

\* \* \*

# الشياطين تسلخ جثة مأمور التنفيذ الجشع

فى إحدى المناطق الإدارية مات مأمور التنفيذ وأبدعت جثته فى كنيسة الأبروشية قبل يوم من الصلاة عليها . فى نفس الليلة قال كاهن الأبروشية للخادم "لو كنت رجلا شجاعًا يمكنك أن تحصل من خزانة المأمور على مال كثير ، ولكى تحقق ذلك عليك أن تذهب للكنيسة ليلا وعندما تحضر الشياطين ويسلخون جثة الميت ويضعون جلده على المذبح فعليك أن تضع أمامك حماية لك سيف الكنيسة القديم الذى سأسلمه لك قبل أن تذهب وتسحب من الشياطين كل الأموال التى أبتذها ظلما ذلك المأمور من الناس .

وافق الخادم على الفكرة وذهب إلى الكنيسة ومعه السيف واختبأ ، وفى منتصف الليل جاءت الشياطين وسلخت جسد الميت ووضعته على غطاء المذبح ، عندها برز الخادم من مخبئه ممسكا سيف الكنيسة فى يده أمام المذبح وأمر الشياطين أن يحملوا إليه كل الأموال التى جمعها المأمور فى حياته ظلما من الناس قبل أن يتمكنوا من أخذ الجلد المسلوخ ، تشكلت الشياطين أمامه على هيئة حيوانات ، دببة وذئاب وحاوات اقتحام المذبح ولكن الخادم رفع سيف الكنيسة وتراجعت كل



قال الشيطان سوف أستبدل الطفل الذي لم يعمد.

الرحوش ، حثهم الخادم على إتيانه بالمال ، حوات الشياطين نفسها على هيئة شجرة مشتعلة باللهب على وشك السقوط على رأس الخادم ولكن الخادم لم ينتابه الخوف من ذلك وعاد يطلب من الشياطين إحضار المال ، أحضروا له كمية كبيرة من المال وأعطوها له مقابل أخذ جلا المأمور الميت ، عاد الخادم وسأل "هل هذه كل الأموال التي قيل عنها؟" ، قال أحد الشياطين إنه على علم بوجود عمله نحاسية واحدة في إحدى خبايا المأمور ، أمرهم بإحضارها ، عندما حملوها أعطاهم الجلد ،

#### Nakkila

\* \* \*

ظل خادم يعمل لدى مأمور التنفيذ لعدة سنوات ، قال المأمور له "إننى غنى جدًا وسأموت قريبا وايس لى وريث ، وستكون أنت وارثا لكل ثروتى بشرط أن تسهر على قبرى أول ليلة بعد موتى ، كانت إشاعة قد سرت تقول بأن المأمور أخذ ظلما أموالاً طائلة من الناس وخباها فى أماكن مختلفة ، قال الخادم للمأمور "لامانع عندى من السهر على جثمانك أول ليله بعد موتك إذا ما حصلت على كل ما لديك من ثروة مات المأمور بعد وقت طويل ، ذهب الخادم فى الحال إلى الكاهن وقال له وعدنى المأمور قبل بضع سنوات من موته بكل ثروته بشرط أن أسهر على قبره أول ليلة بعد موته "، قال الكاهن "اذهب وسأذهب معك وسنأخذ معنا منضدة وكرسيًا" ، عندما حل الليل ذهب الكاهن والخادم إلى الجبانة وحملا معهما إلى جانب القبر منضدة وكرسيا ، جلس الخادم على الكرسى أمام المنضدة وأخذ فى يده عصا الكاهن ، رسم الكاهن

حوله دائرة على الأرض وباركها وقال للخادم "لا تخرج من هذه الدائرة مهما طلب أحد منك ذلك ، وسيأتيك طيف في الليل على هيئتى وصورتى يطلب منك الخروج ، فلاتخرج حتى أتيك أنا في الصباح ، غادر الكاهن الجبانة بعد ذلك .

جلس الضادم على الكرسي أمام المنضدة وعند منتصف الليل تقاطرت مجموعة كبيرة من الكائنات الصغيرة حول قبر المأمور ، فتحوا القير وحملوا الجثة خارجها وشقوا بطنها وأخرجوا أحشاءها وبدأوا يلفونها على شكل كرات ، بعد أن أعدوا اللفافة الأولى سحبها الخادم بعصاه إلى داخل الدائرة دون أن تلحظه الكائنات الصغيرة ، وأخنوا يعدون اللفافة الثانية ، وما إن انتهوا منها حتى سحبها أيضا الخادم بعصاه إلى داخل الدائره ولم تلحظ الكائنات الصغيرة ذلك أيضا، وكذلك فعل بعد أن جهزوا اللفافة الثالثة ، بعدما خاطت الكائنات الصغيرة بطن الجثة جيدًا وأعادتها إلى القبر ، وعندما همت بأخذ لفافات الأشبياء والذهاب لم تستطع أن تدخل الدائرة لتأخذها وطلبوا من الخادم مناولتهم إياها فقال الخادم 'لن أعطيها لكم حتى تحملوا إلى هنا كل الأموال التي أخذها المأمور في حياته ظلما من الناس وخياها وعندئذ سأناواكم هذه اللفافات ، ذهبت الكائنات الصغيره وأحضرت معها كمية ضخمة جدًا من المال ووضعتها أمام الخادم خارج الدائرة وقالت "هذه هى الأموال" ، قال الخادم "هذه لا تبلغ نصف ما خبًّا المأمور من أموال ، أن تحصلوا على لفافات الأحشاء قبل أن تأتوني بكل الأموال"، ذهبت الكائنات الصغيرة مرة أخرى وعادت بعد وقت قصير حاملة معها كوما

كبيرًا من المال وقالت "الآن أحضرنا كل المال" ثم ألقت بكوم المال خارج الدائرة، قال الخادم "أيضا ليست هذه كل الأموال وان تحصلوا على اللفافات"، فذهبت الكائنات مرة ثانية وفي أثناء غيابها سحب الخادم بعصاه كل الأموال إلى داخل الدائرة، وعندما عادت الكائنات الصغيرة قالت "لم يعد يوجد سوى ثلاث ركسات خبأها المأمور تحت صخرة على بعد عشرة فراسخ ولا نستطيع إحضارها هذه الليلة"، قال الخادم مادمتم لم تحضروا كل المال فلن تأخذوا اللفافات"، حاولت الكائنات استعادة المال الذي سبق أن أحضرته ولكنهم أدركوا أنه داخل الدائرة حيث لا يمكنهم الوصول إليه وظلوا كذلك حتى أشرقت الشمس واضطرت الكائنات الصغيرة أن تختفي.

بذلك حصل الخادم على كل الأموال التي كان المأمور قد خباها ، استيقظ الكاهن في الصباح وتوجه فورًا إلى أرض المقابر ليرى ما فعل الخادم ، قاما معا بدفن لفائف أحشاء المأمور وحملوا المال ، أعلن الخادم لكل من أخذ المأمور منه مالاً ظلما أن يأتي إليه ليستردّه .

Hameekyro

\* \* \*

# المسافرون يشاهدون مصرع المذنبين على يد الشيطان

كانت مجموعة من القروبين عائدين من السوق إلى المدينة وكان طريقهم يمر بمحاذاة مجلدة بحيرة شاسعة ، وبعدما قطعوا بضعة فراسخ في طريقهم ظهر أمامهم فجأة قصر عظيم على سطح المجلدة الشاسعة ، كان ذلك مثار دهشتهم إذ لم يسبق لأى منهم على قدر ما يذكر أن شاهد جزيرة أو بيتا في ذلك المكان ، أوقفوا خيولهم عند البيت بعد أن ظنوا أنهم قد أخطأوا البحيرة واختلط الأمر عليهم، لاحظوا وهم في تلك الحاله ضوءًا ينساب من حجرة في البيت فقرروا أن يدخلوه للسؤال عن الطريق الصحيح وعن إمكانهم شراء علف لخيولهم بعد أن نفد العلف الذي معهم .

فكوا السروج من الخيول وربطوها جيداً وبخلوا الحجرة التى انبعث منها الضوء ، كان يجلس فيها رجل مهيب منهمك فى الكتابة فى سجل على منضدة أمامه حتى إنه لم يشعر بالقادمين الذين ألقوا عليه التحية وقالوا إنهم واقفين على عتبة الباب يسالون عن الطريق وعن إمكان شراء علف لخيولهم ، أعادوا سؤالهم أكثر من مرة ، لم يلتفت إليهم الرجل ولم يجب على سؤالهم ، اعتقدوا أنه لم يسمعهم لانهماكه فى الكتابة باهتمام شديد ، خلال الفترة القصيرة التى وقفوا فيها ينتظرون

بتعجب إجابته انفتح فى لمح البصر باب جانبى ودخلت منه مجموعة من رجال تبدو عليهم الهيبة يسحبون رجلاً مكبلاً بالقيود ثم فتحوا طاقة ينبثق منها لهب مخيف وقذفوا فيها الرجل المكبل بالقيود ، ما إن شاهد القرويون ذلك حتى تزاحموا متراجعين وتوجهوا إلى خيولهم وهم فى ذعر شديد وفى نفس الوقت أفاقوا كمن كانوا فى سبات عميق والعجب فقد وجدوا أنفسهم على سطح البحيرة فى فضاء ليس به أى بيت ، كانت خيولهم عارية من سروجها ومشدودة بإحكام إلى مركبات الجليد وهم أنفسهم نائمون فيها ،

بعد أن شدوا السروج وقادوا مركباتهم قليلا ظهر أمامهم مرة ثانية بيتا فقرروا أن يدخلره ليطعموا خيولهم ويشترون العلف ، وافق خادم البيت على إعطائهم العلف وطلب منهم أن يأخنوه بأنفسهم من الإسطبل وأخبرهم أن صاحب البيت غائب في زيارة للقرية ، كان الظلام يخيم على المكان ، توجهوا إلى المخزن ليزنوا رزمة من العلف ، ارتطم واحد منهم بشيء عجيب في طريقه ، تجمع الباقون لاستطلاع هذا الشيء فوجدوا شخصا ميتا تحت العارضة ، عادوا وتحدثوا بما شاهدوه في المخزن ، قالوا لهم إن الميت هو صاحب البيت الذي شنق نفسه في مخزن العلف بعد عودته من زيارة القرية ،اختار الرجل مخزن العلف وشنق نفسه في قبل الخادم كان صاحب البيت يعش به الناس ، قد أدرك المسافرون بعد هذا الإيضاح أن الرجل الذي شاهدوه مكبلا بالقيود هو الرجل الذي شنق نفسه،

يقال إن هذه الحكاية صادقة كل الصدق ولكن على أي أساس نصدقها .. الأمر يحتاج إلى تفكير،

#### Karsamaki

\* \* \*

في إحدى أمسيات الذريف سار "روسا Ryssa "حامل حقيبة الظهر لمسافة طويلة في الغابة وكان يأمل أن يقابل مجتمعًا مسكونا بالناس يمكن أن يجد فيه مكانا المبيت ، وجد بيتا فدخله وطلب أن يقضى فيه الليل ، رحبوا به ، فك "روسا" أحزمة حقيبته وألقاها على الأرض ، وبعد ذلك جلس على كرسي وأسند ظهره على الحائط ، بعد قليل سمع عزفا ولكنه لم ير العازف رغم أن الصوت كان صادرًا من نفس المجرة التي يتواجد فيها ، بعد لحظة جاء من جانب الحجرة رجل شاب ومعه امرأة شابة يلبسان أجمل الثياب وأخذا يرقصان على وقم ذلك العزف ، لم يشاهد "روسا" زوجا أفضل جمالا ولا رقصا أكثر رشاقة من قبل ، بعد أن استمر الرقص فترة دخل أيضًا من جانب المجرة رجل في ثياب سبوداء وفتح طاقة في أرضية المجرة التي تصاعدت منها النيران ودفع الراقصين معا إلى داخل تلك الفرجة ، صباح "روسا": "يا إلهي ، أين أنا الأن!!!" وفي غمضة عين اختفى كل شيء ، وجد روسا حامل حقيبة الظهر نفسه أسفل شجرة مرتكزا إلى صخرة كبيرة ٠

Lavis

فى فصل من فصول الخريف كان بعض المسافرين عائدين من سوق "تاميرى Tampere" كان موطنهم فى المنطقة الشمالية الشرقية وكان عليهم أن يعبروا طريقا طويلا فى أرض بور تمتد من "هامين كيرو "Kyla Karvi حتى "كولا كارفى Kyla Karvi ، أدركهم الليل فى تلك المرحلة من الطريق وكان من الطبيعى أن يواصلوا الطريق إلى "كانتى Kantti حيث لا توجد أمامهم منطقه مسكونة غيرها .

ولكن ماذا حدث!! بعد أن شقوا طريقهم قليلا في الظلام ظهر فجأة على المروج أمامهم قصر فخم بمعنى الكلمة ، اعتقدوا في بادئ الأمر أنهم وصلوا إلى "كانتي" ولكن ساورهم الشك لأن "كانتي" بعيدة ولايزال طريق الوصول إليها طويلا ، قالوا لابد أن أحد السادة قد شيد هذا البيت الفخم دون ضجة ، فكوا السروج عن خيلهم وتقدموا قليلا إلى داخل البيت ، شاهدوا رجلين يجلسان خلف منضدة وقد انحنيا عليها يكتبان شيئا ، طلب المسافرون مكانا للمبيت ، قال الرجلان "يمكنكم قضاء الليل هنا ولكن ليس لدينا أماكن مجهزة للنوم" ، كان بالبيت قاعة فسيحة ضخمة ولكن ليم يكن بها مقاعد أو كراسي ، بدأ الشك يساور المسافرين كل في نفسه إذا ما كان هذا المكان بيت طبيعي ، بعض المسافرين جلسوا على صناديق أطعمتهم والبعض الآخر رقدوا على الرغية في التحدث مم الآخر.

بعد أن ظلوا قليلا هكذا دخل بعض الرجال وهم في حالة كرب شديد فسألهم الرجلان في عجلة "هل تم ؟" ،أجاب الرجال "لم يحن بعد

ولكن سيتم حالا" ، صرخ الرجلان فيهم "اذهبوا وأحضروه هنا" ، بعد وقت قصير عاد نفس الرجال إلى الداخل ، سأل الرجلان بنبرة نارية "هل حاء ؟" - "لس بعد ولكن حالا" وفي الحال خرج الرجال في عجلة ، انتاب الخوف المسافرين وتساطوا فيما بينهم عمًّا يحدث وماذا يعنى ، لم يجرق واحد من المسافرين أن يرفع رأسه أكتفاء المشاهدة وبعد وقت عاد نفس الرجال ركضًا وفي وسطهم عجوز من "كانتي" يعرفه المسافرون ، سحبوا العجوز إلى خلف المنضدة بين الرجلين ، بدأ أحد الرجلين في تمشيط رأس العجوز بعنف حتى سال الدم على وجهه ، بعد ذلك أخذ الرجال يدفعونه للرقص وظل العجوز يرقص ، حتى تحول الدم إلى رغوة كثيفة على قميصه ، بعدها نهض الرجل الثاني وسار إلى وسط الحجرة ، كانت ألسنة النار تتراقص عاليا من تحت أرض الحجرة حتى سقفها ، قذفوا بالعجوز فيها وفي نفس الوقت اختفى البيت الفخم ، وجد المسافرون أنفسهم راقدين على العشب والحقائب تحت روءسهم والخيول مربوطة بإحكام إلى الشجر •

واصل المسافرون طريقهم فوصلوا بعد بضعة ساعات إلى "كانتى" وفيها سمعوا أن الرجل العجوز قد شنق نفسه في نفس الليلة • هكذا تقول الأسطورة ومن يعرفها أفضل فليقصها علينا •

Mouhijarvi

شاعت الحكاية المروعة الآتية حول ظروف مقتل فاربى الاحجود "Varppee": عندما كان خادم فاربى عائدًا من سقره سائقا المركبة الجليدية شاهد على جانب الطريق بيتا لم يسبق أن رآه فى ذلك المكان البيت يتلألأ بالأضواء ، رأى الخادم نفسه منساقا اللدخول فى البيت كانت تجرى فى البيت استعدادات على قدم وساق ، عندما سأل الخادم عنها قالوا له إنها لـ فاربى وكان معروف عنه أنه ساحر عرّاف قدير ، أحضر بعض الرجال فاربى إلى الداخل وفتحوا فجوة فى أرضية الحجرة تخرج منها ألسنة اللهب وقذفوا الساحر إلى داخل الفجوة ما شاهده ، وعندما ذهب وأراح حصانه وأخذه إلى الإسطبل وجد سيده مشنوقا هناك.

#### Nouhijarvi

\* \* \*

كان واعظ يتجول بين تجمعات سكنية متناثرة ، مساكنها بعيدة فى منطقة شاسعة فى شمال فنلندا ، لم يكن سائق مركبة الواعظ يعرف مكانا يبيتان فيه بقيا سائرين فى الغابة المظلمة الموحشة وقررا أن يبيتا فى أول بيت يصادفهما ، بعد لحظة ظهر لهما بيت فربط السائق حصان العربة بإحكام فى فنائه ودخل البيت ، كان البيت عبارة عن قاعة كبيرة فى الوسط وفى طرفها حجرتان غريبتان ، كانت القاعة خالية تماما وكذلك إحدى الحجرات وكان فى الحجرة الأخرى رجل يكتب شيئا ورجل أخر يذرع الحجرة ويسال بين لحظة وأخرى إذا ما كان جاهزا ، أجاب الكاتب مرتين إنه لم يجهز بعد وفى المرة الثالثة قال : "الأن ..

بعد ذلك اختفى البيت ووجدا نفسيهما جالسين على صندوق الأمتعة فى الغابة الموحشة والحصان مشدود بإحكام إلى الشجرة ، وهما فى دهشة بالغة قررا أن يبيتا فى أول بيت يصادفهما وواصلا طريقهما ، بعد أن قطعا شوطا من الطريق صادفهما مرة ثانية بيت وعندما دخلا فناءه وجدا رجلا مشنوقا فى عارضة ،

دخلا البيت ووجدا أهل البيت في حزن شديد لأن رب البيت كان لتوه قد شنق نفسه ، وضبح لهما كل شيء ، لو أنهما وصلا إلى البيت قبل ساعة لكان رب البيت لايزال حيا ولكن الشيطان أعاقهما حتى ينتهى من مهمته .

#### Ylikiiminki

## الخطئ يصبح بعد موته حصانا للشيطان

في عشية عيد الميلاد الجديد دخلت جماعة دكان الحداد يتقدمهم حصانان ، طلبوا من الحداد أن يركبوا للخيل حدوات ، بعد أن جهز الحداد الحدوات طلب من السائق أن يرفع له قوائم الفرس ، عندما رفع السائق حافر الفرس الأمامي لاحظ الحداد أنه عبارة عن كف إنسان ، طلب الحداد رفع حافر الفرس الخلفي فلاحظ الحداد أيضا أنه مثل ذراع إنسان ، بعد أن شاهد الحداد ذلك سأل لمن تكون هذه الخيل ، أجاب السائقون الحصان الأول هو "سولتان يوكيرو Sultan Jukero" أجاب السائقون الحصان الأول هو "سولتان يوكيرو Jmpilaht" ، كلاهما كانا من والثاني هو نائب المأمور "إيمبي لاهتي المركبات دكان الحداد سمع المحروجها دوي كأن جبلا ينهار ، وجد الحداد أنهم تركوا في الدكان خمسة عشر روبلا،

#### Saaminki

\* \* \*

كان الحداد في دكانه مساء يوم السبت يطرق الحديد ، دخل شيطان إلى الفناء وقال جنت لاتفق معك على صنع الحدوات لخيلنا ، قال الحداد اليوم يوم السبت وأنا على وشك إغلاق الدكان ولا أستطيع

أن أبدأ في عمل أيا كان "، قال الشيطان ، سنأتى إليك يوم السبت القادم لتركب الحدوات لخيلنا وسأعطيك أجرًا كبيرًا "، قال الحداد سأذهب لأرى الخيل وأحدد أى نوع من الحدوات يصلح لها ، وبينما هو يتفحص الخيل لاحظ أن قوائمها تشبه أرجل الإنسان ، قال الحداد: "لم أصنع حدوات لمثل هذا الخيل من قبل ولابد أن أتقاضى أجرًا كبيرًا مقابل هذا العمل "، أعطاه الشيطان مالا كثيرًا ووضع الحداد المال في خزانته،

عاد الحداد إلى دكانه وقال إذا بقى المال كما هو ولم يتحوّل إلى أى شيء فسأصنع الحدوات عندما يأتونى يوم السبت ، فى خلال الأسبوع تحول المال فى الخزانة إلى روث الخيل واضطر الحداد أن يلقيه بعيدا فى الحقل .. ، قال الحداد لزوجته العجوز سيسأل الشيطان ويضيق عليه لمعرفة حقيقة هذا الخيل ، عندما ذهب الحداد لدكانه وحضر إليه الشيطان سأله الحداد عن مصدر الخيل قال إنه عندما مات كل من ماتى هوفنين Matti Huovinen و "أنى كارهو" ، قال الحداد المتوق مع ولده أن يأخذ "هوفن لنفسه" ويأخذ الولد "كارهو" ، قال الحداد "لا أركب الحدوات لهذه الحيوانات المرعبة لأنها ليست من هذه القرية" ، امتطى الشيطان ظهر الحصان وقال "انظر أيها الحداد ما سيحدث الك جزاء امتناعك تركيب الحدوات لخيلنا" ، خرج الحداد إلى الفناء وبدأ يتمدد على الأرض ومات ، ذهب الشيطان العجوز لزوجة الحداد وقال لها يتمدد على الأرض ومات ، ذهب الشيطان العجوز لزوجة الحداد وقال لها يتمدد على الأرض ومات ، ذهب الشيطان العجوز لزوجة الحداد وقال لها

#### Kiihteleysvaara

جاء الشيطان عشية عيد الفصح يسوق زوجا من الخيول في الهيئة المعتادة المسافرين إلى دكان أحد الحدادين يطلب تركيب حدوات لخيله منع الحداد حدوات لقوائم الخيل الخلفية ولم تكن القوائم الأمامية في حاجة إليها ، ولكن عندما نظر الحداد لقوائم الفرس الأمامية لاحظ أنها تنتهى بما يشبه كف الإنسان فانتاب الحداد خوف شديد ، قال له الشيطان "لا تخف .. فالحصان الأول هـو التاجـر "أونتيبا باتسين الشيطان "لا تخف .. فالحصان الأول هـو التاجـر "أونتيبا باتسين الشيطان "لا تفف .. فالحرية والحصان الثانـي هـو "هافـيكو من الأوقات وكان فيما سبق كاهنا وكلاهما شنق نفسه في وقت من الأوقات وكانا في حياتهما من أسـوأ الرجال ولم تكن أية فائدة ترجى منهما، كان "هافيكو" لا يفيق من الشراب ، ويرقد سكرانا في مكان على جانب الطرقات .

Inkeri

## ربان السفينة الشرير في مرجل الشيطان

تحطمت السفينة وغرق ربانها وثلاثة من النوتية ولم ينج إلا بحار واحد تمكن من السباحة حتى وصل إلى جزيرة صغيرة وصادف البحار رجلا وتصادق معه ووضع نفسه في خدمته ، كان أمام الرجل قدر كبير على نار الخشب المشتعل ، أراد الرجل أن يذهب لقضاء شيء وطلب من البحار أن يراقب النار ولا ينظر داخل القدر ، لم يطق البحار صبراً ولم يتمالك نفسه ورفع غطاء القدر فرأى رأس قبطان السفينة تبقبق في الماء المغلى ، ألقى البحار مزيدا من الخشب وزاد النار فقد كان القبطان شريراً وكان يسىء إليه ، عندما عاد الرجل قال "أعلم أنك نظرت داخل القدر ولكن لن يصيبك منى ضرر لأنك زدت النار اشتعالاً" .

Lumijoki

## أحذية من جلد القاضى

كان رجل يسب ساخطا على حذائه ذى الرقبة الطويلة ، جاء الشيطان لهذا الرجل وقال أعطيك حذاء لا يبلى ولا يهترئ ويظل جديدًا على الدوام على شرط ألا تنظر إليه أبدًا ، تضعه فى قدميك فى الصباح وعندما تخلعه تضعه تحت المقعد فى المساء ، لا تصبغه باللون الأسود ولا تعامله بأى نوع من الدهون وإذا ما التزمت بذلك فإن الحذاء سيبقى معك جديدًا على الدوام ، أحضر الشيطان الحذاء للرجل وظل الرجل يستخدمه لفترة طويلة لا ينظر إليه ، وفى وقت من الأوقات أخذ الرجل يتأمل كيف لا يبلى هذا الحذاء ولا يتمزق رغم استخدامه طوال تلك المدة وعندها وجد الرجل الحذاء سقطا باليا لا ينفع بشىء ولا يمكن إصلاحه، عندما قابل الرجل الشيطان قال له لقد أصبح الحذاء سقطا مهترئا، تعجب الشيطان لذلك وقال "الأمر له سبب فالحذاء كان سيبقى دائما لأنه مصنوع جيدًا من جلد القاضى.

#### Langelmaki

\* \* \*

عقد الرجل صفقة مع الشيطان ، وعد الشيطان بإعطائه حذاء لا يبلى وفي المقابل يقدم الرجل نفسه بعد مماته الشيطان ، حصل

الرجل على الحذاء وظل على حاله سنة بعد سنة ، لم تحرقه النار رغم أن الرجل وضع الحذاء عمدًا في نار مشتعلة ، بلغ الرجل من العمر أرذله وأراد أن يتلف الحذاء حتى يتخلص من وعده للشيطان ، قدر أن الشيطان قد نسى ولم يزود الحذاء بالسحر المضاد لنار تنور السونا ، احترق الحذاء في نار التنور وتحول إلى مسخ وقشور ، عندما أحضر الرجل الحذاء المحترق للشيطان قال الشيطان "كان لابد أن يبقى لأنى صنعته لك من جلد المستشار .

#### Hankasalmi

## الشيطان يلبس جلد الجثة

فى قديم الزمان كانت امرأة عجوز تتخذ من حمام البيت السونا مكانا لها ، كانت العجوز لا تقوى على إحضار شىء بنفسها لكبر سنها وضعف صحتها فكانوا يأتون لها بكل ما تحتاج إليه ، فى إحدى الأمسيات جاء متسول إلى البيت وطلب مكانا للمبيت وشيئا من الطعام ، أجيب طلبه ووجهوه للمبيت فى حمام السونا ، عبر عن شكره وذهب ورقد فى السونا بعد أن افترش لنفسه مهاداً من القش .

فى الساعة الثانية عشر ليلا استيقظ ولاحظ أن المرأة العجوز تعالج سكرات الموت، ما إن أسلمت المرأة الروح حتى ظهر أمام عينى المتسول ثلاثة رجال يدخلون باب السونا ، كان كل واحد منهم أكثر طولا من الآخر ، تسامل المتسول فى نفسه عن مهمة هؤلاء الرجال فى هذا المكان وفى الحال شاهد بنفسه ما هم مُقدمون عليه ، خلعوا ملابسهم تماما كما جردوا المرأة الميتة من ملابسها وبدأوا يسلخون جلدها ، بعد أن انتهوا من سلخ الجثة حاول كل واحد من الرجال الثلاثة ، بدوره أن يلبس جلدها ، حاول الأول ولم يجد الجلد على مقاسه ، وحاول الثانتي ولم يجد الجلد على مقاسه ، وحاول مناسبا له تماما ، لبس الرجل الثالث ألجلة ثم ارتدى ملابس المرأة الميتة

ورقد مكانها ، ارتدى الرجلان الآخران ملابسهما وحملا المرأة المسلوخة على كتفيهما وخرجا .

فى الصباح دخل المتسول البيت وأخبرهم بموت المرأة العجوز فقال رب البيت "لقد خرجت من هذا العالم بشق الأنفس ، لقد قاست كثيرا وكانت تنتظر الموت" ، قالت ربة البيت "يلزم الآن أن نشرع فى غسل البثة ولكن كيف يتم ذلك ومن يقوم بهذا العمل" ، قال المتسول "أنا أقوم بهذا العمل وخاصة أنى حضرت وفاتها" ، قال رب البيت "لابأس هذا شىء طيب وسوف تأخذ بعض المال والطعام عندما تغادر" ، بعد أن حصل المتسول على موافقتهم شرع فوراً فى تسخين الماء حتى الغليان وأخذ دلوا وملأه بالماء المغلى وذهب إلى السونا ، جاء إلى جانب الجثة وصب ماء الدلو كله مرة واحدة على رأسها ، صرخت الجثة وقالت "لقد قمت بهذا العمل ثلاث مرات قبل هذه المرة وحملونى وأودعت التراب ولكن لم يسبق لى أن أخذت حماما مثل هذا الماء المغلى ، وفى نفس الوقت خرج الشيطان وعليه جلد المرأة من خلال السقف وبقيت فرجة فى السقف تشير إلى مكان خروجه .

Hanko

# الشياطين تخرج في مهمات شريرة

خرج دولاب عربة الطحان عن مكانه ومالت العربة بما عليها من حمل ثقيل ، لم يقدر الطحان بمفرده على إعادة العجلة إلى مكانها فأخذ يسب ويلعن غاضبا وقال وهو يحاول إعادة العجلة: "هل من أحد يأتى لمساعدتى حتى لو كان الشيطان نفسه" ، جاءه الشيطان ورفع الحمل وقال له: "ضع الدولاب في مكانه بنفسك فإنى في عجلة من أمرى ، أمامي عمل عاجل في سوق "هينولا Heinola"، ساوقع الفتنة بين جماعة من الغجر وأدفعهم إلى المشاحنة والشجار وأشعل العداوة فيما بينهم .

Kymi

### يتهموننا دائما

خرج مرة كاهن مع عمال العلف إلى المروج وهناك أشعل غليونه ثم وضعه بجانبه ، اختفى الغليون ولم يعثر له على أثر رغم محاولة جموع العاملين البحث عنه ، في الصيف التالى ذهب الكاهن إلى نفس المكان وقال هنا اختفى غليونى ، شوهد الغليون في مكان يبعد قليلا عن مكان سقوطه .

قال الكاهن "هذا هو الغليون لابد أن الشيطان العجوز كان يجلس فوقه" ، عندها قال الشيطان من خلف السور "عبثا تحاول اتهامى فأنا لم أذهب لهذا المكان من قبل • (بتصرف) .

#### P.htipudas

\* \* \*

سقطت البقرة في الحفرة ، قال الشيطان لنرفعها .. فلا شك أنهم سيتهموننا بإسقاطها .

#### **Joroinen**

كانت المرأة العجوز تخيط ثيابًا وحدث أن سقطت الإبرة من يدها دون أن تشعر ، قالت العجوز "هل أخذ الشيطان الإبرة ؟" ، سمعت العجوز صوت الشيطان يأتيها من تحت الأرض يقول "أنا لم آخذها فالإبرة هناك في ذلك الشق من أرضية الحجرة " .

Sîevi

### الشنق منزاحا

أراد بعض الأولاد الصغار أن يعرفوا كيف يكون شنق الشخص لنفسه ، ذهبوا إلى إحدى الحظائر ليجربوا عملية الشنق ، اتفق الأولاد على أن يتعلق فى الأنشوطة وأن يسرع الأخرون فى قطع الحبل عندما يشاهدون المشنوق على وشك الموت ، وضع واحد منهم الحبل حول رقبته وتدلى منه وما إن أصبح فى خطر حقيقى حتى جاء ثعلب وكان فى الحقيقة الشيطان فى هيئة الثعلب ، جاء هذا الثعلب فى اللحظة التى هم فيها الأولاد أن يصلوا إلى الحبل حتى لا يفقد زميلهم حياته فانصرفوا لمطاردة الثعلب على أمل الإمساك به وظل الثعلب يجرى ويهرب أمامهم وأخيرا أدرك الأولاد أنه لاجدوى من مطاردته، عندها تذكر الأولاد زميلهم المتدلى من الحبل فعادوا ركضًا إلى الحظيرة على قدر ما أخذتهم أرجلهم واكن كان الوقت قد فات وكان زميلهم قد فارق الحياة، ولذلك لم يعرف الأولاد ما هو شعور المشنوق .. جميل أم قبيح .

#### Kokemaki

يقال قديما إن مجموعة من الأولاد الأشقياء كانوا يقضون معا العطلات في المزاح الشقيل ، وفي يوم عطلة شرع الخبثاء في تجربة تعرفهم كيف يكون إحساس المشنوق ، ربطوا حبلا في عارضة الحظيرة وعقدوا في طرفها أنشوطة وجعل كل ولد بدوره يضع رأسه داخل الأنشوطة ثم يدفع الأولاد كتلة الخشب من تحت قدميه لبرهة وجيزة فقط ، وما كانت رقبة الولد الأخير تتأرجح في المشنقة حتى لاحظ أحد الأولاد ثعلبا عاجزا يحاول الجرى أمام الحظيرة فصاح "ثعلب" واندفع الباقون إلى باب الحظيرة ، تظاهر الشعلب بالضعف والعجز ، نسى الأولاد زميلهم المشنوق وأرادوا الإمساك بالثعلب ، وما كانوا يصلون إليه حتى زميلهم المشنوق وأرادوا الإمساك بالثعلب ، وما كانوا يصلون إليه حتى خرى متباطئا أمامهم واندفع الأولاد خلفه ، فجرى مرة ثانية قليلا وهم خلفه ، توقف الثعلب في وسط الحقل ثم اختفى مثل الدخان المتصاعد من النار ، انزعج الأولاد وتذكروا في نفس الوقت أن زميلهم لايزال في الحظيرة متدليا في حبل المشنقة ، وعندما وصلوا مكروبين إلى الحظيرة كان زميلهم قد أسلم الروح ،

Multis

\* \* \*

تسامل اثنان فيما بينهما عن شعور الواحد منهما إذا ما حاول شنق نفسه ، قال الأول "سأبدأ أنا بالمحاولة ، قف أنت بجانبي وعندما أصرخ بأن روحى ستخرج عندها تقطع أنت حبل المشنقة" ، وعد الثانى بأن يفعل ذلك ، ذهب الأول إلى سطح الحظيرة وربط الحبل بإحكام في عارضتها ووضع رأسه داخل الأنشوطة وألقى بنفسه من على ، في هذه

اللحظة، شاهد الثانى ثعلبا يجرى فى الحظيرة فاندفع وراءه وأخذ يطارده لكى يقتله ، ظل الثعلب يصعد سقف المخزن وينساب وينزلق إلى أسفل ، لم يتمكن الرجل من الإمساك به وعندها فقط تذكر الرجل زميله وأسرع ليقطع الحبل ولكن زميله كان قد مات دون أن يجد من ينقذه •

يقول الناس إن الثعلب كان الشيطان بعينه جاء ليشغل الرجل الثاني ويبعده حتى تزهق روح زميله ·

#### Savonranta

## الشياطين تقدم أحيانا المساعدة

ضاق رجل عجوز بحياته فأخذ حبلا فى يديه وذهب إلى حظيرة البقر ليشنق نفسه ، ربط الحبل جيدا فى عارضة السقف وشرع فى لف الحبل حول رقبته ، عندها جات مجموعة كبيرة من الشياطين وأخذت ترقص حوله فى سعادة ، تعجب العجوز وأخذ يراقب الشياطين ، بدأت الشياطين تهمس للعجوز "اشنق بسرعة .. اشنق بسرعة ! حتى نأخذك . حتى نأخذك ، انزعج العجوز وخرج ولم يعد يفكر فى شنق نفسه منذ وقعت له هذه الحادثة .

#### Kiuruvesi

## الشيطان في نقلة على الطريق

حدث ذلك وقت الغروب عشية عيد الميلاد ، جاء الشيطان في هيئة رجل محترم إلى أحد البيوت ، طلب الشيطان من صاحب البيت أن ينقله على الطريق ، وأضاف أن لديه المركبة ولكن لأن السائق تركه فهو يريد سائقا بدلا منه ، لم يتوقع صاحب البيت ما سيحدث ، وضع الخادم حصان صاحب البيت إلى مركبة الشيطان وغادرت المركبة يقودها صاحب البيت ، عندما عاد الخادم وكانت المركبة على الطريق قال الخادم "كيف يستطيع صاحب البيت القيادة وليس للمركبة سوى مزلقة واحدة في منتصفها ، يبدو أن الشيطان نفسه هو الذي جاء يطلب نقله على الطريق" .

لم يعرف السائق لوقت طويل من يكون ذلك السيد الذى يتشرف بنقله ، بعد أن قطعت المركبة شوطا من الطريق سأل السائق عن المكان الذى يريد السيد أن يصل إليه ، أجاب الشيطان "اذهب إلى أى مكان تريد" ، ارتاع السائق وقال "يا إلهى باركنى وارحمنى أين أذهب الآن" ، عندها ترك الشيطان المركبة واختفى فى الغابة وأسرع السائق عائدا بحصانه إلى بيته .

Lavis



جاءت مجموعة كبيرة من الشياطين وأخذت ترقص حوله في سعادة .

فى المسافة بين مدينتين صغيرتين وعلى جانب الطريق كان يوجد قصر كبير يقال إن لقاعته نوافذ بعدد أيام السنة ، وكان يملك هذا القصر منذ عشرات السنين سيد بمفرده ليس له عائلة أو أهل ولا يوجد لدية بالقصر غير الخدم ، تقول الأسطورة إن صاحب القصر كان على علاقة بالشيطان ، كان بالدور العلوى للقصر قاعة لم يدخلها أحد منذ عشرات السنين ولم تكن في حاجة إلى الخدم لنظافتها ، وكانت تضاء فيها الأنوار طوال ليالى الشتاء بينما يكون صاحب البيت غائبا .

وفى إحدى أمسيات الخريف المظلمة عندما كان صاحب البيت فى سفر بعيد جاء الشيطان إلى القصر مستقلا مركبة صاحب البيت الفحمة يقودها سائق بسرعة فائقه وذلك حدث كالأتى:

جات إلى خان المسافرين فى وقت متأخر من المساء مركبة فخمة ونزل منها إلى ردهة الفندق سيد مهيب وطلب حصانا وسائقا لنقله بالمركبة إلى القصر، وسجل اسمه فى دفتر الخان .

عندما اقتربت المركبة من القصر ظهرت قاعته والأضواء تتلألا في كل نوافذها ، تعجب السائق من تلك الأضواء التي خرجت من كل نوافذها وأنارت الفناء ، وإزداد عجبه عندما شاهد من كل نافذة نظر من خلالها جموعًا كبيرة من السادة مثل الضباب يتحركون داخل القاعة ورغم ذلك لم يكن بالفناء أي مركبات أو خيول ، بعد أن نزل السيد للهيب من المركبة دفع فورًا للسائق أجرة ، وضع السائق المال في كيس نقوده وفك حصانه من المركبة وما أن انفك عريش العربة حتى اختفى السيد ومركبته وانطفأت أنوار النوافذ وأصبح القصر في ظلام دامس،

أصاب السائق هلع شديد وقفز على ظهر حصانه وأسرع ركضا إلى الخان وأيقظ كل من كان فيه وأخبرهم أنه نقل الشيطان الأكبر: إبليس ، بعد قليل أخرج الكيس الذى وضع فيه أجرة نقل الشيطان فوجد النقود قد تحولت إلى رقاقات وشظايا ، نظر صاحب الخان في سجل النزل ليعرف اسم المسافر فلم يجد في الكتاب شيئا مكتوبا عنه رغم أنه سمع صرير القلم وهو يكتب اسمه .

Juva

\* \* \*

كان الكاهن في طريقه لزيارة مريض في نزعه الأخير ، كانت حالة الطريق جيدة ولكن المركبة كانت تنزلق بصعوبة رغم شد الحصان لها بكل قوته ، أخيرا توقفت المركبة تماما وبزل كل من السائق والكاهن منها وساعدا الحصان ولكن المركبة كانت ثقيله بشكل لا يصدق حتى إنها انغرست في الثاج المغطى للأرض ، تحول الكاهن أمام المركبة ونظر أسفلها فرأى شخصا جالسا في مؤخرة المركبة ، كان الشخص ضخما ضخامة غير طبيعية حتى إنه ملأ حيز المركبة كلها وكانت إحدى قدميه حافر حصان فقال الكاهن أه .. إنه الشيطان الرجيم يتطفل علينا ، أخذ الكاهن الكاهن المقدس وأخذ يتلو من آياته "اذهب بعيدا أيها الشيطان" ، عندها ترك إبليس المركبة في الحال وواصل الكاهن طريقه الشيطان " ، عندها ترك إبليس المركبة في الحال وواصل الكاهن طريقه الشيطان" ، عندها ترك إبليس المركبة في الحال وواصل الكاهن طريقه الشيطان" ، عندها ترك إبليس المركبة في الحال وواصل الكاهن طريقه الشيطان" ،

Lokalahti

عندما كان الخادم يقود المركبة من المدينة إلى البيت إذ قفز إلى العربة شخص له جناحا صقر وذيل طويل في مؤخرته وقال بصوت كالرعد "أطلق الحصان سريعا" ، ضرب السائق الحصان الذي انطلق كالسهم حتى وصل إلى درج البيت، عندها اختفى الشخص المجهول ولم يسمع سوى صوت ارتطام للباب يدل على دخوله البيت ،

قص الخادم على صاحب البيت أن شخصا مجنحا جاء معه على المركبة إلى البيت ولم ينطق بكلمه معه ، قال صاحب البيت للخادم لا تتحدث بشيء عن ذلك فهو الضيف الذي سبق له زيارة البيت .

#### Sonkajarvi

## الشيطان يشد جلد الحصان

فى كنيسة "رانت سالمى Rantasalmi "كان الشيطان يكتب على جلد حصان أسماء الذين يغلبهم النوم أثناء الصلاة فى الكنيسة ، امتلات مساحة الجلد كلها بالأسماء حتى اضطر الشيطان أن يوسع الجلد وذلك بشده بأسنانه حتى يجد مكانا يتسع لكتابة اسم باق ، كان ذلك الرجل هو "إيريكا كيلبيلانين Jerikka Kilpelainen" انفلتت حافة الجلد من بين أسنان الشيطان فارتدت رأسه وارتضمت قرونه فى الحائط خلفه ، وفى انفعال شديد صرخ الشيطان "كتبت جميع الأسماء ولم يبق غير اسم كيلبيلانين ولابد أن أمط الجلد حتى أجد مساحة لاكتب اسمه" ،

#### Rantasalmi

\* \* \*

فى قديم الزمان كان رجل تقى ورع لا يرتكب خطأ ولا يقترف إثما ولكن لم يكن يتردد على الكنيسة ، كانوا يوجهون اللوم له فقرر أن يذهب الكنيسة حتى يحبه الناس ، كان عليه أن يعبر مساحة شاسعة من الأرض المبتلة فى طريقه للكنيسة ، عصمه طهره وَحَفظته تقواه من

الغوص في المستنقع حتى وصل الكنيسة ، شاهد الرجل التقى الشيطان عند الحائط الخلفي الكنيسة وفي يده جلد حصان ، وأخذ يراقب أفكار المصلين ، لاحظ الشيطان أن غالبية رواد الكنيسة لا ينتبهون الواعظ ولا يبالون بوعظه أو بكلمات الله وكانت أفكارهم منصرفة إلى التفكير بالأمور الدنيوية واللاأخلاقية ، كتب الشيطان كل اسماء هؤلاء الرواد على جلد الحصان أمامه وتراكمت الأسماء حتى اضطر الشيطان إلى أن يشد ويوسع رقعة الجلد حتى تتسع لكل الأسماء ، وبينما كان الشيطان يحبس حافة الجلد تحت أقدامه ويمسك حافة الجلد الأخرى بأسنانه ويشده بكل قوته إذ انقلت الجلد وارتطمت رأسه بالحائط بقوة تألم لها الشيطان ألم شديدًا ، ضحك الرجل التقى لهذا المشهد وعندها شاهد الشيطان يكتب اسمه وسجل أمام اسمه الذنب الذي ارتكبه "سعد لألام الأخرين وضحك في الكنيسة" ، وفي نفس الوقت فقد الرجل التقى قدرته على رؤية الشيطان وما يقوم به من أعمال خفية .

وخلال عودة الرجل من الكنيسة حاول تخطى المستنقع ولكن الماء لم يتحمله وغاص في الوحل،

لقد فقد تقواه في رحلته للكنسية،

Metsapirtti



الشيطان يشد ويوسع رقعة الجلد حتى تتسع لكل الأسماء

## الشيطان في هيئة حيوان

كان الوقت شتاء ، شاهد "كورفا بيرتى Korvapertti وهـو فـى طريقه من القرية صغير الماعز برتجف من البرد ، انتابه الخوف لأنه كان قريبا من "راوتابورتا Rautaporta" التى كان يشاهد الشيطان فيها كثيرا ، اطمأن عندما جرى الجدى أمامه وهو يمامئ ويبكى ، أخذه الرجل وحمله برفق بين ذراعيه ، بعد أن سار به قليلا سمعه يقول بصوت واضع "سيارفى بيرتى يحملنى برفق" ، عندها ألقى الرجل ذلك الكائن يعيداً ، اختفى صغير الماعز فى التو واللحظة ، أصبح الرجل غنيا بسبب ترفقه وعطفه ، من الجدير بالذكر أن لقب "سارفى بيرتى" كان يطلق على الرجل من قبيل السخرية منه .

Kauvasta